

# 特集 超空間美術論 付録が2HDディスクDŌGA CGAシステムver.2.50®お試しディスク 続・創刊10周年記念特別企画

Z'sSTAFF & Zs\_EX.X/V70x

1992







#### シャープX68000パソコン教室開催中

- ●会場:四谷教室
- ●コース:入門コース・表集計コース・音楽 コース・絵画コース
- 申込受付電話番号(03)3260-8365
- ●受講料:2 000円(税別)

#### 68買ったらEXEクラブに入ろう./ EXEおみこし活動とは?

本体同梱の入会申込ハガキを送るだけで、無料入会。3つのメリット! メリット1:会員No入りオリジナル会員証電卓がもらえる。

メリット2:各種フェアご優待・イベントご案内等、数々の特典あり。

メリット3: X68000の活用情報が手に入る「EXEおみこし活動」に参加できる。 「おみこし活動隊」までどうぞ。会員メッセージは随時「おみ ※「申込ハガキををなくしてしまった」という方は、右記「おみこし活動隊」までお電話ください。

コミュニケーションペーパー「おみこしPRESS」を通じて会 員同士が情報を交換、どこまでもX68000を使いこなして盛 り上がってしまおう! というのが、その目的。68へのラブコー ル、会員独自のテクニック・活用法など、あなたの68自慢を こしPRESS」に掲載します。



# 無限大の可能性は そのままに、 そのサイズだけを 凝縮しました。

この事実はX68000の未来に、さらなる可能性をひらくことになるだろう。

●X68000のさらなる夢を象徴する体積比44%(当社従来比)のコンパクトサイ ズ●成熟するウィンドウ環境、SX-WINDOW ver.2.0搭載:フォントマネージャー を装備してアウトラインフォントに対応/1024×1024ドットのワイドデスクトップ、画 面スクロールによる軽快なハンドリングをサポート/アイコンの作成・編集を可能 にするパターンエディタ&アイコンメンテ/ポップアップメニューを自在に作成できる メニューメンテ/ディレクトリ構造やファイル情報を一覧表示できるツリービューア /その他クリップボード、シンボルトレイなどユーザーインターフェイスを高める新 機能を装備●2HD3.5インチFDD2基搭載●カラー液晶ディスプレイとも接続 可能\*●マウス、コンパクトキーボード標準装備●16MHzクロックをはじめ、X 68000XVIの機能を継承。 \*カラー液晶ティスプレイを接続してご使用の場合、SX-WINDOW上のアプリケーション利用に限定されます。 AN-1515X 標準価格4,200円(税別)



●10.4型TFTカラー液晶ディスプレイ LC-10C1-H(グレー)標準価格598,000円(税別) ●接続ケーブル



## New **1768000**

2HD3.5インチFDDタイプ CZ-674C-H(グレー) 標準価格298,000円(税別) 14型 カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm) CZ-608D-H(グレー) 標準価格94,800円(税別)

- ●5.25インチ増設用フロッピーディスクドライブ CZ-6FD5 標準価格99,800円・税別(接続ケーブル同梱)
- ●ディスプレイテレビ/CZ-6TU用RGBケーブル CZ-6CRI 標準価格4.500円・税別
  ●ディスプレイテレビ/CZ-6TU用テレビコントロールケーブル CZ-6CTI 標準価格5.500円・税別
  - SCSI変換ケーブル CZ-6CS1 標準価格12,000円・税別

さらに熱心な会員のために、「おみこしかつぎ人」制度も設けま した。「かつぎ人」3つのメリットは…●X68000情報交換会「おみ こしかつぎ人の集い」に参加できる。❷68最新ソフト・各周辺機 器が一覧できる「ソフトウェア・フィールド」を半年1回送付。8「お みこしPRESS」毎号送付。「かつぎ人」になれば68ユーザーとし て一層充実すること間違いなしです。

●「おみこしかつぎ人」になるには、年会費(おみこしかつぎ代)が必要 です。個人入会3.000円/グループ入会(5人1組)2.500円・郵便振込 にて申込受付。●詳細は店頭の「おみこしPRESS」をご覧になるか、ま たは「おみこし活動隊」にお電話ください。

おみこし活動隊…四(06)886-0354

●お問い合わせは…

#### **\*//ャー7/**。株式会社

〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号☎(06)621-1221(大代表) 電子機器事業本部AVCシステム事業推進室

〒162 東京都新宿区市谷八幡町8番地☎(03)3260-1161(大代表)



特別付録 DōGA CGAシステム



特集 超空間美術論





太閤立志伝



マイコンショウ'92 & 第73回ビジネスショウ



試用レポート V70ボード

# 

## 超空間美術論

| 64                     | 実録TORNADO秘話<br>4DCGへの招待                                                         | 文月 凉   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 71                     | 積み木感覚のCGAツール<br>3次元おもちゃ箱「TOYBOX」                                                | 文月 凉   |
| 75                     | MIRAGE System Model Stuff<br>レイトレースの新体系を見る                                      | 丹 明彦   |
| 77                     | 2 次元空間の 3 次元処理<br>パースペクティブの高速化                                                  | 丹明倉    |
| ●特別                    | 引付録 DōGA CGAシステム&お試しディスク                                                        |        |
| 32                     | 発表! DōGA CGAシステム ver.2.50                                                       | かまたゆたか |
| ●続                     | ・創刊10周年特別企画 OhIMZ OhIX 10年の歩み                                                   |        |
| 94<br>98<br>102<br>106 | 連載のすべて (前編)<br>GAME OF THE DECADE<br>特別寄稿 "なんか言わせてくれなくちゃだワ"<br>10年分のSTUDIO MZ・X |        |
| ●力ラ                    | 5一紹介                                                                            |        |
| 16                     | マイクロコンピュータショウ&ビジネスショウ '92                                                       |        |
| 30                     | 特別付録<br>DOGA CGAシステム ver.2.50&お試しディスク                                           |        |
| 57                     | THE USER'S WORKS SHOOT DOWN-70/すらいむらいだあ/Sim Dungeon                             |        |
| OTH                    | HE SOFTOUCH                                                                     |        |
| 212                    | SOFTWARE INFORMATION                                                            |        |

18 新作ソフトウェア/TOP10

20 TREND ANALYSIS

**GAME REVIEW** 

21 将棋聖天&棋太平68K

24 シムアース

太閤立志伝 26

AFTER REVIEW 28 ジェノサイド2

〈スタッフ〉

●編集長/前田 徹 ●副編集長/植木章夫 ●編集/岡崎栄子 浅井研二 山田純二 ●協力/有田隆也 中森 章 林 一樹 吉田幸一 華門真人 吉田賢司 影山裕昭 大和 哲 村田敏幸 丹 明彦 三沢和 彦 長沢淳博 宮島 靖 金子俊一 浦川博之 石上達也 柴田 淳 御木徳高 ●カメラ/杉山和美 ● イラスト/永沢しげる 山田晴久 寺尾響子 ●アートディレクター/島村勝頼 ●レイアウト/元木昌子 ADGREEN ●校正/グループごじら

大和 哲

荻窪 圭

高橋哲史



表紙絵:塚田 哲也

| E                    | N T                                                           | S      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| <ul><li>シリ</li></ul> | リーズ全機種共通システム                                                  |        |
| 129                  | THE SENTINEL                                                  |        |
| 130                  | 実践Small-C講座(4)関数リファレンス                                        | 石上達也   |
| ●読る                  | 940                                                           |        |
| 156                  | 猫とコンピュータ 第71回 朗読されるパソコン                                       | 高沢恭子   |
| 158                  | 第61回 知能機械概論—お茶目な計算機たち—<br>スーパーウォークマンの逆説                       | 有田隆也   |
| 160                  | X-OVER NIGHT 第24話<br>ダイエーとリクルート                               | 高原秀己   |
| ●連載                  | 戦/紹介/講座/プログラム                                                 |        |
| 42                   | 第1回全日本X68000芸術祭全国大会スペシャルレポート<br>感動の神風は2度吹く?! (EYE VS TORNADO) | かまたゆたか |
| 48                   | Z's-EX&Z'sSTAFF<br>共用外部ファイル作成法                                | 御木徳高   |
| 52                   | MAGICの料理法<br>MAGICとSION II の関係                                | 浜崎正哉   |
| 58                   | 響子 in CG わ~るど [第14回]<br>カオス                                   | 寺尾響子   |
| 84                   | 大人のためのX68000 [第21回]<br>データ転送で遊ぶ                               | 荻窪 圭   |
|                      | OhIX LIVE in '92 Bye Bye My Love (X68000·Z-MUSIC/PCM8.X用)     | 亀田峰之   |
| 87                   | MATERIAL GIRL (MZ-2500用)                                      | 中山光功   |
|                      | おまけ ヴェクザシオン                                                   |        |
|                      | 対談!! GMコンポーザ「GAMADELIC」                                       | 西川善司   |
| 113                  | よいこのSX-WINDOW講座 (第8回)<br>リージョンで遊ぶ                             | 中森 章   |
| 120                  | (影)のショートプロばーてい その84<br>よく学び, よく遊べ                             | 影山裕昭   |
| 124                  | マシン語カクテル in Z80's Bar 第34回<br>お城と流れ星ーその 1 ー                   | 金子俊一   |
| 138                  | 試用レポート<br>ついに姿を見せたV70ボード                                      | 中森 章   |
| 145                  | Creative Computer Music入門 (10)<br>曲を仕上げる                      | 瀧 康史   |
| 151                  | ハードウェア工作入門 [25] コンピュータアーキテクチャ編<br>コンピュータの基礎 (導入部)             | 三沢和彦   |
| 154                  | ANOTHER CG WORLD                                              | 寺尾響子   |

ペンギン情報コーナー……162

FILES OhlX ..... 164

OhIX質問箱·····166

STUDIO X----168

編集室から/DRIVE ON/ごめんなさいのコーナー/SHIFT BREAK/microOdyssey……172

# 1992 JUL. **7**

UNIXはAT&T BELL LABORATORIESのOS名です。
Machはカーネギーメロン大学のOS名です。
CP/M、P-CPM、CP/Mplus、CP/M-86、CP/M-68K、CP/M-8000、DR-DOSはデジタルリサーチ
OS/2はIBM
MS-DOS、MS-OS/2、XENIX、MACRO80、MS C、MS-WINDOWS (MS C) XENIX MACRO80、MS C、MS-WINDOWS (MS C) XENIX MACRO80、MS C、MS-WINDOWS (MS C) XENIX MACRO80、MS C、MS-WINDOWS (MS C) XENIX MACRO80 MS C XENIX M

| ■広告目次                 |               |
|-----------------------|---------------|
| アイビット電子               | 182(上)        |
| アクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 184           |
| INC                   | 183(上)        |
| エニックス                 |               |
| 計測技研                  | 180           |
| J&P                   | 表3            |
| シャープ                  | ··表2·表4·1·4-7 |
| 九十九電機                 | 14            |
| デンキヤ                  | 177           |
| 日コン連                  | 176           |
| パソコンプラザオクト…           | 178 • 179     |
| ビクター音楽産業              | 10            |
| P & A                 |               |
| ブラザー工業                | 9             |
| マイコンショップ川口…           | 181           |
| 満開製作所                 | 8             |
| ラインシステル               | 182(下)        |



カラープリンタもスキャナも……

# 黒の統一美。

画像処理のベストマッチングシステム for X68000。





#### INPUT

X68000用パラレルインタフェースを標準装備した 高速コンパクト型イメージスキャナ。

#### カラーイメージスキャナ JX-220X ……標準価格168,000円(税別)

●A4サイズの原稿を約50秒※1で高速読み取り●CCDセンサー採用。さらに中間調処 理でシャープでリアルな画像を再現●ディザパターン指定機能\*2や濃度補正機能\*2 など高度な画像処理機能で緻密な読み取りが可能●解像度200ドット/インチ(約7.9 ドット/mm)。ズーム機能で1%きざみの拡大、縮小も可能●色ずれの少ない線順次(1 走査)読み取り●X68000シリーズ用「スキャナツール」ソフトを標準装備●プリンタと直 接接続することによりダイレクトプリント\*3が可能・RS-232C

インタフェース/X68000シリーズ用専用 パラレルインタフェースを標準装備。

- ※1:A4.2値出力、コンピュータへの実転送時間
- ーティリティ使用時は異なります。 ※3: 別売のパラレルインタフェースケーブル(JX-22PC標準価格12,000円(税別)が必要です。



#### DUTPUT

3種類の制御コマンドモードを搭載。 質感も鮮やかに再現する高品位カラーイメージジェット。 カラーイメージジェット IO-735X-B ·····標準価格248,000円(税別)

●シャープ独自のIOシリーズコマンド(Gモード)に加え、NM-9900モード(Nモード)、 ESC/P24-84C準拠モード(Pモード)をサポート。一般文書の作成から、各種デザイン、 建築用パースなどのCAD分野に対応・発色性に優れた普通紙対応の新黒インキ採 用。専用紙はもちろんオフィスでよく使われる普通紙にも鮮明カラー印字・プリントバッフ アメモリ(128KB)の内蔵で、ホストコンピュータの拘束時間

を軽減●48ノズル(各色12ノズル)採用の高速印字。A4-

1ページを\*約90秒でプリント(データ受信時間除

く) ●ビジネス用途に適したB4横用紙幅 対応●OHPフィルム(専用)にも鮮明プ

リント・ノンインパクト方式ならではの静

粛印字●インキ補充は簡単、経済的 なカートリッジ方式

※261×174mm領域



IO-735X-B 対応アプリケーション

● SX-WINDOW対応ペイントツール

Easypaint Nosk

CZ-263GW 標準価格12,800円(税別)

● WYSIWYGを実現、ドローグラフィックソフト

CANVAS PRO-60K

CZ-249GS 標準価格29,800円(税別)

オリジナリティを活かせるボップアップツール

NEW Printshop PRO-60K ver2.0 CZ-221HS 標準価格20,000円(税別) ●マルチワープロ PRO-68K

Multiword

CZ-225BS 標準価格32,000円(税別)

高速カード型リレーショナルデータベース

CARD PRO-60K ver2.0

CZ-253BS 標準価格29,800円(税別)

●パソコン通信もできるメモリ常駐型ソフト

Teleportion PRO-60K

CZ-258BS 標準価格22,800円(税別)

●これからの高速通信をサポート

Communication PRO-60K ver2.0 CZ-257CS 標準価格19,800円(税別)

## SHARP



#### 開いてくださいウィンドウ、触れてくださいインテリジェンス。)

アウトラインフォント対応、 さらにひらかれたウィンドウ環境



#### SX-WINDOWver2.0

#### CZ-287SS 標準価格12,800円(税別)

SX-WINDOWのニューバージョンです。フォントマネ ージャを装備して待望のアウトラインフォントに対応。 画面スクロール機能により、表示画面よりワイドなデス クトップ空間を駆使できます。またアプリケーションのハ ンドリングに便利なシンボルトレイやアイコンメンテ、パ ターンエディタ、メニューメンテなど、フレッシュな便利 機能を満載しました。

#SX-WINDOW ver1.0(0Z-259SS) およびSX-WINDOW ver1.1(0Z-278SS) をお持ちの方には有償バージョンアップを行います



マルチタスク機能をはじめ、 通信環境がさらに充実。

# Communication Sx-68K

#### CZ-272CWD 7月発売予定

マルチタスク機能をはじめ環境をさらに高めたウィンド ウ対応の通信ソフトです。他のアプリケーションソフトを 実行中でもこのマルチタスク機能で簡単に通信が 可能。またホスト局をクリックするだけの自動ログイン機 能、最新モデム(20種類)もフルサポートしています。 初心者にも簡単なプログラム機能など、手軽にパソコ ン通信が楽しめます。



多彩なサウンドクリエイトを実現する FM音源サウンドエディタ NEW



#### CZ-275MWD 7月発売予定

多彩なサウンドクリエイトを実現するウィンドウ対応の サウンドツールです。他のミュージックソフトで演奏中 の音色を、簡単に作成、変更ができるマルチタスク機 能、またエディット、イメージ、ウェーブの3つの編集/確 認モードを装備。作成中の音色も50曲の自動演奏 でリアルタイムに確認できます。スタジオのコンソールパ ネルを操作する、まさにミキサー感覚で音創りが楽し めるツールです。



※SX-WINDOW対応ソフトの動作には、メインメモリ2MBおよびSX-WINDOW ver 1.1以上が必要です。

#### ビジネスグラフチャート

#### NEW CHART PRO-68K

#### CZ-267BSD 6月発売予定

各種データベースで作成したデータをもとに、多彩な グラフが作成できます。3次元表示やグラフの複合 機能も装備しています。データはMultiword、Press Conductor PRO-68Kに取り込むこともできます。

● 多彩なグラフィック機能搭載



CZ-225BSD 標準価格32,000円(税別) レイアウト表示の高速化、罫線領域での操作性の アップなどバージョンアップし、さらに使いやすくなりま Lt:

※メインメモリ2MB必要です。

●各種ドライバ、ライブラリを追加



CZ-285LSD 標準価格44,800円(税別) SCSIライブラリやFLORT2用ライブラリ、またFM音 源、ADPCM、MIDIを同時に制御できるドライバ、 および各ライブラリをサポート。

\*\*メインメモリ2MB必要です。\*C compiler PR0-68K(0Z-211LS)およびC compiler PR0-68K ver2\_0(0Z-245LS)をお持ちの方には有償パージョンアップを行います。







#### • 簡単操作の統合型表計算ソフト

#### BUSINESS PRO-68K Popular

#### CZ-286BSD 標準価格28,000円(税別)

スプレッドシート(表計算)、データベースやグラフ作 成機能を緊密に一体化させた統合ビジネスツール です。集計、再計算もスピーディです。

※メインメモリ2MB必要です。

● 各種エディタ装備のレイアウトソフト

#### PressConductor PRO-68K CZ-266BSD 標準価格28,000円(税別)

簡単なマウス操作、まるで机の上で紙を貼り合わせ る感覚で、文章、図形、罫線などをディスプレイ上で 自由にレイアウトできます。

※メインメモリ2MB必要です。

●最新のOS-9に対応



OS-9の最新バージョン ver 2.4に対応し、SCSIハ ードディスク、RAMディスク・ドライバの統一などもサポ ート。さらに拡張RS-232Cへも対応しています。 \*OS-9はマイクロウェア社の登録商標です。\*OS-9/X68000(CZ-219 SS)をお持ちの方には有慣パージョンアップを行います。









# AY68000 APPLICATION REVIEW

●…SX-WINDOW対応ソフト ●…ビジネス ●…開発 ●…ミュージック ●…アート ●…通信 ●…教育 ●…ゲーム

#### 300本以上のアプリケーションがX68000 Compact XVIをサポート。

#### SHARP BRAND APPLICATION

|   | ソフト名                            | 型番        | 標準価格(税別) |
|---|---------------------------------|-----------|----------|
|   | Easypaint SX-68K                | CZ-263GWD | 12,800円  |
|   | Hyperword                       | CZ-251BSD | 39,800円  |
|   | DATA PRO-68K                    | CZ-220BSD | 58,000円  |
|   | CARD PRO-68K ver2. 0            | CZ-253BSD | 29,800円  |
|   | CARD PRO-68K用 システム手帳リフィル集       | CZ-241BSD | 9,800円   |
|   | CARD PRO-68K ver2.0用パーソナルプログラム集 | CZ-276BSD | 12,000円  |
|   | CARD PRO-68K ver2. 0用ビジネスプログラム集 | CZ-279BSD | 12,000円  |
|   | TOP財務会計                         | CZ-227BSD | 200,000円 |
|   | TOP給与計算エキスパート                   | CZ-228BSD | 200,000円 |
|   | CYBERNOTE PRO-68K               | CZ-243BSD | 19,800円  |
|   | Teleportion PRO-68K             | CZ-258BSD | 22,800円  |
| • | THE 福袋 V2.0                     | CZ-224LSD | 9,980円   |
|   | AI-68K                          | CZ-234LSD | 188,000円 |
| • | XBAStoC CHECKER PRO-68K         | CZ-260LSD | 9,800円   |
|   | MUSIC PRO-68K                   | CZ-213MSD | 18,800円  |
| • | SOUND PRO-68K                   | CZ-214MSD | 15,800円  |
|   |                                 |           |          |

| ソフト名                                           | 型番          | 標準価格(税別) |
|------------------------------------------------|-------------|----------|
| <ul> <li>Sampling PRO-68K</li> </ul>           | CZ-215MSD   | 17,800円  |
| MUSIC PRO-68K [MIDI]                           | CZ-247MSD   | 28,800円  |
| • ソングライブラリ〈101曲集〉                              | CZ-248MSD   | 8,800円   |
| <ul> <li>Musicstudio PRO-68K ver2.0</li> </ul> | CZ-261MSD   | 28,800円  |
| NEW PrintShop PRO-68K ver2.0                   | CZ-265HSD   | 20,000円  |
| グラフィックライブラリVOL.1                               | CZ-235GSD   | 8,800円   |
| グラフィックライブラリVOL.2                               | CZ-236GSD   | 8,800円   |
| グラフィックライブラリVOL.3                               | CZ-283GSD   | 8,000円   |
| OANVAS PRO-68K                                 | CZ-249GSD   | 29,800円  |
| ● ドローグラフィックライブラリVOL.1                          | CZ-255GSD   | 8,800円   |
| ● ドローグラフィックライブラリVOL.2                          | CZ-256GSD   | 8,800円   |
| Communication PRO-68K ver2. 0                  | CZ-257CSD   | 19,800円  |
| • ツインビー                                        | CZ-217AS(C) | 7,800円   |
| ● 沙羅曼蛇                                         | CZ-218AS(C) | 8,800円   |
| ● アルカノイド                                       | CZ-222AS(C) | 7,800円   |
| • サイバリオン                                       | CZ-229AS(C) | 8,800円   |

|   | ソフト名             | 型番          | 標準価格(税別) |
|---|------------------|-------------|----------|
|   | ニュージーランドストーリー    | CZ-230AS(C) | 8,800円   |
|   | フルスロットル          | CZ-231AS(C) | 8,800円   |
|   | 熱血高校ドッジボール部      | CZ-232AS(C) | 7,800円   |
| 0 | パックマニア           | CZ-233AS(C) | 7,800円   |
|   | スーパーハングオン        | CZ-238AS(C) | 8,800円   |
|   | サンダーブレード         | CZ-239AS(C) | 9,500円   |
|   | V'BALL           | CZ-246AS(C) | 7,900円   |
| 0 | ダウンタウン熱血物語       | CZ-254AS(C) | 8,800円   |
|   | 熱血高校ドッジボール部サッカー編 | CZ-262AS(C) | 8,800円   |
|   | 中華大仙             | CZ-268AS(C) | 7,900円   |
|   | ダッシュ野郎           | CZ-269AS(C) | 8,800円   |
|   | ボナンザブラザーズ        | CZ-270AS(C) | 9,000円   |

型番末尾のDは、パッケージ中に3.5インチ/5インチ両メディアが同梱されていること を示します。また(6)は、3.5インチ、5インチ、5インチ・セルギルパッケージが異なり、0が記されて いるパッケージは3.5インチ版、記されていないパッケージは5インチ版であることを示 しています。お買い求めの際には、1留意ください。

#### SYSTEMHOUSE BRAND APPLICATION

|   | ソフト名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 標準価格     | ソフトハウス名             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 6 | 青申らくらく元帳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250,000円 | F&Jソフト              |
| 0 | 新聞読者管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400,000円 | F&Jソフト              |
| 0 | F-Card GT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,000円   | クレスト/ブラザー工業タケル      |
| 0 | リレーショナル・データベースCSG-IMS V3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 価格未定     | マイクロウェアシステムズ        |
|   | Final Super Pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,000円  | エーエスピー              |
| 0 | BASIC拡張関数パッケージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,800円   | 計測技研                |
| • | BASIC拡張関数パッケージ(C言語ライブラリ付)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,800円  | 計測技研                |
| 0 | C言語ライブラリ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,800円   | 計測技研                |
| • | ディスクキャッシャー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,800円   | 計測技研                |
| 0 | C-FORM Ver5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38,000円  | コマス                 |
| • | IOCS用フォント・200書体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000円   | タイプラボ/ブラザー工業タケル     |
|   | ターボコンソール用明朝体漢字フォント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,800円   | タイプラボ/ブラザー工業タケル     |
| • | Ko-WINDOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000円   | DoGA/ブラザー工業タケル      |
|   | Ko-WINDOW アプリケーション集1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,600円   | ブラザー工業タケル事務局        |
| i | Ko-WINDOW アプリケーション集2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,200円   | ブラザー工業タケル事務局        |
|   | 電脳フォント教科書体 第1水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000円   | タイプラボ/ブラザー工業タケル     |
| Ē | 電脳フォント教科書体 第2水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,500円   | タイプラボ/プラザー工業タケル     |
| ÷ | 電脳フォント教科書体フルセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,500円   | タイプラボ/ブラザー工業タケル     |
|   | 電脳フォント明朝体 第1水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000円   | タイプラボ/ブラザー工業タケル     |
| i | 電脳フォント明朝体第2水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,800円   | タイプラボ/ブラザー工業タケル     |
| ě | 電腦俱楽部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,200円   | 満開製作所/ブラザー工業タケル     |
| Ĭ | プログラマンエース・ソース68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000円   | LOGIN/プラザー工業タケル     |
| ÷ | C&Professional Pack V3. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,000円  | マイクロウェアシステムズ        |
| ě | Technical Development Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,000円  | マイクロウェアシステムズ        |
|   | Mu-1 Super                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39,800円  | サンミュージカルサービス        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |
|   | 佐久間正英ソングファイルduplicity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,600円   | サンミュージカルサービス        |
|   | 国本住宏ソングファイル ブレインボックス美術館                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,600円   | サンミュージカルサービス        |
| _ | 本多俊之ソングファイル ビーセスオブワーク [[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,600円   | サンミュージカルサービス        |
| _ | クラシックソングファイル モーツァルト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,600円   | サンミュージカルサービス        |
| _ | クラシックソングファイル チャイコフスキー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,600円   | サンミュージカルサービス        |
| 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,600円   | サンミュージカルサービス        |
| • | Littured and Salety A. S. S. S. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000円   | 満開製作所/ブラザー工業タケル     |
| 0 | 電脳音楽クラシック2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000円   | 満開製作所/ブラザー工業タケル     |
| 0 | C-TRACE68+(プラス)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198,000円 | キャスト                |
| 0 | O 111AOLOG11 VOIS. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 298,000円 |                     |
| 0 | C-TRACE68 ver3. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,000円  | キャスト                |
| 0 | 0 111110110111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398,000円 | キャスト                |
| 0 | ピクセル君 Ver1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,800円   | MMMソフトウェア/ブラザー工業タケル |
| 0 | The state of the s | 1,200円   | ツァイト/ブラザー工業タケル      |
| 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000円   | DoGA/ブラザー工業タケル      |
| 0 | 年賀状イラスト集(十二支)カラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000円   | エム・ビー・シー/ブラザー工業タケル  |
|   | 年賀状イラスト集(十二支)白黒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000円   | エム・ビー・シー/ブラザー工業タケル  |
| 4 | 年賀状書体集 カラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000円   | エム・ピー・シー/ブラザー工業タケル  |
| 0 | I PERSON IT ALL PARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000円   | エム・ビー・シー/ブラザー工業タケル  |
|   | and the second s | 19,800円  | ミュージカルプラン           |
|   | PAL英単語2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,000円   | パル教育システム            |
| 0 | PAL英単語4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,000円   | パル教育システム            |
| 3 | PAL英単語6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,000円   | パル教育システム            |
| 9 | スピンディジーII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,700円   | アルシスソフトウェア          |
|   | スタークルーザー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,800円   | アルシスソフトウェア          |

|   | ソフト名                  | 標準価格    | ソフトハウス名           |
|---|-----------------------|---------|-------------------|
|   | 棋太平68K                | 9,700円  | エス・ピー・エス          |
|   | 究極タイガー                | 未定      | 金子製作所             |
|   | サイレントメピウス             | 14,800円 | ガイナックス            |
| • | ロイヤルブラッド              | 7,800円  | 光栄                |
|   | 伊忍道~打倒信長              | 9,800円  | 光栄                |
|   | 信長の野望・武将風雲録           | 9,800円  | 光栄                |
|   | 麻雀悟空「天竺へのみち」          | 9,800円  | シャノアール            |
|   | ブルトン・レイ               | 8,800円  | システムソフト           |
|   | マスターオブモンスターズII        | 8,800円  | システムソフト           |
| 0 | ブルトン・レイ シナリオエディタ      | 5,800円  | システムソフト           |
|   | ブルトン・レイ シナリオ集         | 4,800円  | システムソフト           |
|   | ブルトン・レイ シナリオ集 vol.2   | 4,800円  | システムソフト           |
|   | ブルトン・レイ シナリオ集 vol.3   | 4,800円  | システムソフト           |
|   | ブリッツクリーク              | 9,800円  | システムソフト           |
|   | ボンバーマン                | 7,800円  | システムソフト           |
| 0 | インベリアルフォース            | 8,800円  | システムソフト           |
|   | キャンペーン版 大戦略 II        | 9,800円  | システムソフト           |
| 0 | スーパー大戦略68K            | 8,800円  | システムソフト           |
| 0 | 大戦略III'90             | 8,800円  | システムソフト           |
|   | 遊撃王Ⅱエアーコンバット          | 9,800円  | システムソフト           |
|   | 天下統一                  | 9,800円  | システムソフト           |
|   | コラムス(対戦モード付)          | 7,800円  | システムソフト           |
|   | 太平洋の嵐DX               | 14,800円 | ジーエーエム            |
|   | 実戦囲碁対局「碁キチ〈ん」初級(上)    | 14,800円 | ジーエーエム            |
|   | バトル                   | 12,800円 | ジーエーエム            |
|   | 沈黙の艦隊                 | 12,800円 | ジーエーエム            |
|   | ジェノサイドII              | 8,800円  | ズーム               |
|   | 遥かなるオーガスタ             | 12,800円 | T&Eソフト            |
|   | イース                   | 9,600円  | 電波新聞社             |
|   | NAGDRV                | 2,800円  | 電波新聞社             |
| 0 | パブルボブル                | 7,200円  | 電波新聞社             |
|   | ファンタジーソーン             | 7,800円  | 電波新聞社             |
| 6 | アフターバーナー              | 9,200円  | 電波新聞社             |
|   | キャメルトライ               | 8,800円  | 電波新聞社             |
| 0 | ロードス島戦記               | 9,800円  | ハミングバードソフト        |
| 0 | JOSHUA                | 9,700円  | パンサーソフトウェア        |
| 0 | KU(仮称)                | 未定      | パンサーソフトウェア        |
| 0 | ダンジョン・マスター            | 9,800円  | ピクター音楽産業          |
|   | スターウォーズ               | 7,200円  | ピクター音楽産業          |
|   | ヴェルスナーグ戦乱             | 9,800円  | ファミリーソフト          |
| 0 | 3段変形メカファジー            | 2,000円  | LOGIN/ブラザー工業タケル   |
|   | A列車で行こうII             | 5,800円  | アートディンク/ブラザー工業タケル |
|   | A列車で行こうⅡ新マップ          | 2,500円  | アートディンク/ブラザー工業タケル |
| 0 | A列車で行こうIII            | 9,800円  | アートディンク/ブラザー工業タケル |
| 0 | AIIIオリジナルデータ集1「名鉄」    | 4,800円  | LOGIN/ブラザー工業タケル   |
|   | AIIIマップコンストラクション      | 3,000円  | アートディンク/ブラザー工業タケル |
|   | AIIIマップコンストラクション新マップ付 | 4,000円  | アートディンク/ブラザー工業タケル |
|   | G-ON-Z                | 2,000円  | LOGIN/ブラザー工業タケル   |
| • | CUARTO(クアルト)          | 2,000円  | LOGIN/ブラザー工業タケル   |
|   | CYBER MISSION         | 2,000円  | LOGIN/ブラザー工業タケル   |

|   | 1010                  | Ann has been a | s and a dead         |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|
|   | ソフト名                  | 標準価格           | ソフトハウス名              |
| • | Comet (コメット)          | 2,000円         | ペガサスソフト/ブラザー工業タケル    |
|   | DINOLAND              | 4,900円         | ウルフ・チーム/ブラザー工業タケル    |
|   | FLY(フライ)              | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | FSS "ティグナスの冒険"        | 2,900円         | MNMソフトウェア/ブラザー工業タケル  |
|   | NOLNAL                | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | NOBLE MIND            | 5,900円         | アルファ・システム/ブラザー工業タケル  |
| 0 | PLANET                | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | SCARLET               | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | TWIN SOUL             | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | アクアレス(AQALES)         | 7,000円         | エグザクト/ブラザー工業タケル      |
|   | アルガーナ(X68K)           | 3,800円         | MNMソフトウェア/ブラザー工業タケル  |
| 6 | オルテウスII               | 4,800円         | ウインキーソフト/ブラザー工業タケル   |
|   | ガルシード                 | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | ガンダムクラシックオペレーション      | 7,100円         | ファミリーソフト/ブラザー工業タケル   |
|   | シューティング68K            | 6,800円         | アモルファス/ブラザー工業タケル     |
|   | シュヴァルツシルトII           | 5,900円         | 工画堂スタジオ/ブラザー工業タケル    |
|   | スーパー上海ドラゴンズアイ         | 6,200円         | ホット・ビィ/ブラザー工業タケル     |
|   | スタートレーダー              | 4,800円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 0 | ダブルイーグル               | 4,800円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 0 | ダブルイーグルトリッキーホール       | 2,000円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 0 | デルタアーム                | 2,000円         | LOGIN/プラザー工業タケル      |
| 0 | ナイアス(NAIOUS)          | 7,000円         | エグザクト/ブラザー工業タケル      |
| 0 | ニニンパトル                | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
| 0 | ハイドライドⅢ               |                | T&Eソフト/ブラザー工業タケル     |
|   |                       | 4,800円         |                      |
|   | ファーサイドムーン             | 4,800円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 0 | フェブリー                 | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
| 0 | フレーミングダート             | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | ルーンワース「黒衣の貴公子」        | 6,600円         | T&Eソフト/ブラザー工業タケル     |
| 0 | ロードス島戦記 福神漬           | 3,500円         | ハミングパードソフト/ブラザー工業タケル |
| 0 | 闡姫                    | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
| 0 | 栄冠は君に                 | 4,800円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 0 | 学園都市"Z"               | 5,800円         | ストライカー/ブラザー工業タケル     |
| _ | 機甲師団                  | 4,800円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 0 | 幻獣鬼                   | 5,800円         | T&Eソフト/ブラザー工業タケル     |
| 0 | 大海令                   | 5,800円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 0 | 大海令シナリオDE             | 2,500円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
| 8 | 大海令シナリオFG             | 2,500円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
|   | 南海の死闘                 | 4,800円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
|   | 南海の死闘 シナリオ            | 2,500円         | アートディンク/ブラザー工業タケル    |
|   | 日本五景                  | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
| 0 | 箱舟に乗って                | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | 風神魔伝II                | 2,000円         | LOGIN/ブラザー工業タケル      |
|   | 麻雀マスター                | 7,800円         | アレックス/ブラザー工業タケル      |
|   | ヘヴィノーバ                | 5,800円         | マイクロネット/ブラザー工業タケル    |
|   | セプンカラーズ               | 7,700円         | ホット・ビィ               |
|   | 銀河英雄伝説 II DX+set      | 12,800円        | ボーステック               |
|   | F-15ストライクイーグルII       | 10,800円        | マイクロプローズジャパン         |
| 0 | F-15ストライクイーグルII用シナリオ集 | 5,200円(予定)     | マイクロプローズジャパン         |
|   | ガンシップ                 | 11,800円        | マイクロプローズジャパン         |
| 0 | アルシャーク                | 9,800円         | ライトスタッフ              |

#### ●この他、多数のアプリケーションがリリースされています。詳しくは店頭のソフトカタログをご覧ください。

\*各ソフトパウスお問い合わせ先/◎(有)アルシスソフトウェア(0956)22-3881 ◎(株)エーエスピー(03)3767-1451 ◎(株)エーエスピー(245)45-5777 ◎F&Jソフト(0956)33-6481 ◎金子製作所((株)インターステイト)(0424)24-7712 ◎(株)ガイナックス (0422)22-1980 ◎(株) キャスト(03)3705-1065 ◎ボーステック((株)ウエスト)(03)3708-4711 ◎(株)計測技研(0286)22-9811◎(株)光栄(045)561-6888 ◎(株)コマス(03)3407-8893 ◎(株)サンミュージカルサービス(03)3749-8839 ◎(株)シェアール (03)3702-0598 ◎(株)システムソフト(092)722-4853 ◎(株)ジーエーエム(03)3736-6879 ◎(株)ジーエーエム(03)3736-6879 ◎(株)ジーエーエム(03)3736-6879 ◎(株)ジーエーエム(03)3736-6879 ◎(株)ジーエーエム(03)3736-6879 ◎(株)フェアール (03)3736-6879 ◎(株)フェアール (03)3736-6879 ◎(株)フェアール (03)3736-6879 ◎(株)フェアール (03)3726-6879 ◎(株)フェアール (03)3726-6879 ◎(株)フェアール (03)3726-6879 ◎(株)フェアール (03)3726-6879 ◎(株)フェアール (03)3726-6879 ◎(株)フェアール (03)3726-6879 ◎(株)フェアール (03)3726-7900 ◎マイクロブローズジール (0423)33-7781 ◎(オ)ミーンカルブラン(03)5474-7355 ◎(株)ライトスタッフ(03)3772-5131

# 5世似作之岡村祭



















第50号には5インチディスク用特製カラーエンベロープ(7枚組)が付くよ/

講読方法:定期購読もしくはソフトベンダーTAKERUでお買い求めいただけます。

★定期購読の場合=購読料6ヶ月分6,000円(送料サービス、消費税込)を、

現金書留または郵便振替で下記の宛先へお送り下さい。

現金書留の場合: 〒171 東京都豊島区要町 |-19-3 いさみビル4F (㈱満開製作所郵便振替の場合: 東京 5-362847 (㈱満開製作所

- 現金書留の場合:〒171 東京都豊島区要町1-19-3 いさみビル4F (株満開製作所 郵便振替の場合:東京 5 362847 (株満開製作所 ●ご注文の際は、郵便番号・住所・氏名・電話番号を忘れずに記入して下さい。 ●3.5インチディスク版をご希望の方は、「3.5インチ版」とご指定下さい。 ●新規購読の方は「新規」と明記して下さい。なお、特に購読開始号のご指定がない場合は既刊の最新号からお送りいたします。 ●製品の性格上返品には応じられませんが、お申し出があれば定期購読を解約し残金をお返しします。 ★TAKERU でお求めの場合= I 部につき1,200円 (消費税込)です。 ●定期購読版と内容が一部異なる場合があります。御了承下さい。 ●お問い合わせ先 TEL(03)3554-9282 (月 金 午前11時~午後6時)

(なお、定期購読版のバックナンバーについては定期購読の方のみご注文を承ります)

す(笑)。けっして後悔はさせませ ○の社員になるこの私が保証しま 円(武尊は千二百円)で手に入り、 まで稼げてしまうのです!どーで 用できます。さらに、自分の投稿 物価高のご時世に一ヶ月わずか千 あるんですよ、その美味しい話が! 作品が採用されれば、なんと原稿料 しかも買ったその日からすぐに利 利なツールや必要なデータがこの はしない、などと思っている貴方! 大丈夫!内容は四月からシャー 電脳倶楽部を買えば、本当に便 世の中には美味しい話などあり 夢のような話でしょう。 一つほっほっほ!



阿部裕司 (大阪府)







#### 私達は、生命の神秘に出会った。

日本初登場 // 欧米で大ヒットの外科手術シミュレーションゲーム。

外科医だけに与えられた"手術"という領域を、アカデミックな表現と映像でシミュレートする 究極のメディカルゲーム「Life & Death」。このゲームであなたは、 人体の精緻と生命の神秘、そして生への真摯な眼差しに出会うことだろう。

Copyright © 1990 The Software Toolworks.inc. All right reserved. The Software Toolworks and Life & Death are registered trademark of The Software Toolworks, inc.
© 1992 Japanese version by VING CG., LTD.











好評発売中!/

価格(税込) ¥7,000

■対応機種: X68000 ■企画/開発: アローマイクロテックス **/川**(



斬新な上方見おろしの ニュータイプ・フィールドバトルアクションゲーム 超人(Cho-Jin)。

ステージは全50面。フィールド上のモンスターや謎の殺人マシンを 倒し、10面毎に現れるボスキャラに挑め/

走る!叫ぶ!うねる! ADPC M同期100曲以上のビートの効いたBGMにのり、今超人は熱く燃える!!



■対応機種: X68000 ■企画/制作: fix



●次々に現れる敵キャラを倒せばステージクリア。ポスキャラは当然、手強いぜ/

大型銃とバリアだけの シンブルなルールが新しい。



・たった一度の被弾でもこうなってしまう。 断末魔の叫び声と悲惨な死が待っている。

BH12107/

■ X68000ならではの、 迫力と鮮烈な画面。 新しい興奮が、今経 験できる。

ニュース# TAKERUでは、X68000コンパクト XVに対応した3.5'2HD版ソフトを発売! ただ今、TAKERUにのってるX68000タイト ルは全て、3.5'2HD版があります#

## X68000対応 (5FD, 3.5FD) ¥9.800(税别)





迫力の3Dポリゴン戦闘。前進、後退、ジ ャンプなどの動きと武器選択、照準移動 敵ダメージ表示などの多角的機能を駆使









用意されたメック (ロボット) は機能色々 の変化に富んだ全8体



傭兵は最大3名。プレイヤー自身をふくめ てプレイヤー以外に戦略をたてて敵のロボ ットを粉砕するのだ。

# やわれた聖杯を取り戻せ! 広大な宇宙空間に展開されるロボット

3024年、惑星アンダースムーンのデューク、キャメロン が、何者かの策略により命を落とし、皇位継承のシンボ ル「ハーンの聖杯」も奪われてしまった 父の復讐と奪 われた聖杯を取り戻すために、キャメロンの息子ギデオ ・ブレーバーは広大な宇宙へと旅立つ。

- ■アメリカで爆発的なロボットブームを巻き起こした話題作いよいよ登場!
- ■3Dホリゴンの採用による迫真のバトル・アクショ
- ■プレイヤーが自らコックピットに乗り込みロボットを操縦、
- ・リアルなロボット・シミュレーションを体験 ■共に戦うクルーとして41人の傭兵から最大3人までの傭兵の採用により。 戦略性もゲームの重要な要素
- ■情報収集と賞金稼ぎによってグレイドの高いメックを手にいれて 150の惑星を舞台に任務を遂行

(バトルテック)シリーズは、実際に体験したり 読んだりと様々なメディアで楽しめます アミュースメントセンター「バトルテックセンター」 92年夏構派にオーブン(提供、株式会社シクマ) 小説、設定集などの関連書籍続々発売(発売、富士見書房)



期間内のみの限定大セール第一弾6/15~7/15まで!

毎年恒例! 秋葉原雷気まつり

電金総額4000万円/

6/26(金)~7/26(日)まで 店頭にてお買い上げ¥5,000毎 に抽選券1枚差し上げます。

#### ビジネスでバリバリ持ち 歩いて使う方へ!

DOS/V対応のOADG仕様SLノート PC-6700シリーズ

© 32ピットCPU386SL(20MHz)を搭載。●バワーマネジメント 機能によりバッテリ駆動時間の延長。●レターサイズのコンパ クトなボディ(重々2.2kg)に、ハードディスクとフロッピーディ スクを内蔵。●高速高帯ィスプレイを採用。また、マイクロトラックボールを内蔵。

PC-6781J 定価¥630,000 3.5'1 44MB FDD1基·80MB HDD内藏



#### MOディスク(×68000用)

ツクモはSONY MOディスクの正規販売代理店です

●RMO-S350 ●SCSIケーブル ●SCSIインターフェ ●メディア 1 枚付属 合計定価 ¥ 271,700

シャープ純正「CZ-6MOI」も 特価販売中! 決算特価販売中!

「製品のおすすめ 貴方ならどちらを選びますか?

シャープX68000の事なら何でも揃う/

#### 歩き回る必要はありません! まっすぐツクモへ

情報が沢山。分らない事何でもお尋ね下さい。 目に優しい10.4型カラー液晶ディスプレイ (LC-10C1)も取り扱い中/

DOS/V対応ノートパソコンも取り扱い中/ 詳しくはお問い合わせ下さい。

システムのご相談は203(3251)1899まで どうぞ/



● X68000の未来を象徴するハイコンパクトなボディ(体稿比44%)。● 成熟するウィントウ環境、使い易さと高機能を追求したSX-WINDOW Ver2.0搭載。
● 2HD 引.5インチフロッピーディスクトライラを基格戦。● カラー流晶ディスプリイ接続可能。● X68000XVIの高性能を進来。● V G A モートサポート (SW-WINDOWのみ対応)。

#### ホビーでガンガン使いこなす方へ X88000 Compact XVI

#### ックモお勧めCompactセット

● CZ-674C-H(X8800 Compatt本体)・・・・¥298,000 ● CZ-608D-H(0.28mgピッチCRT)・・・・¥94,800 ● 100MBハードディスク(SCSI) ¥100,000 合計定価¥492.800

処分特価¥389,000 (消費税別途¥11,670) クレジット例(54回払・税込) 初回¥10,194+月々¥9,900×58回

#### ツクモお勧めXVIセット



● CZ-634C-TN(本体)··········· ¥ 368,000 ● CZ-606D-TN(モニタ)·······¥ 79,800 ● 100MBハードディスク(SCSI) ¥ 100,000

合計定価¥547,800

#### 処分特価¥389,000

(消費税別途¥11,670) クレジット例(48回払・税込) 初回¥11,267+月々¥10,800×47回

下取り買い換えは TSドライブ(×68000用)

激安!

目のつけどころがツクモでしょ。

5インチ**TS-3XR1** 定価¥44,800 ツクモ特価¥35,800(消費税別途¥1,074) 3.5475**TS-3XR2** 定価¥57,800

ツクモ特価¥**46,800** (消費税別途¥1,404)

●3.5インチ2DD/2HD対応ドライブ使用。 ●Human68K用2DDドライバ・1.44MBドラ

※初代X68KはROM交換が必要です。

■1MB増設PAMボード(CZ-600C専用

#### ジック(X68000用) コンピュ -タミュ

※X68000SUPER及びXVIシリーズ以外の機種はCZ-6BS1(SCSIボード)定価¥29,800が必要です。

-流メーカーSCSIハードディスク 半期決算セール期間特別価格 ■100MB ········決算特価¥80,000

■120MB ·········決算特価¥99,000

■240MB……決算特価¥133,000

X68000用-

台数限定

きす

03

18

9

9

加

并迄

• SX-68M-II Y 19.800 Musicstudio Mu-1 Ver1.4 合計定価 Y 108、600

決算特価¥88,000 (消費税別途 ¥2.640) クレジット例(18回払・税込) 初回¥7.223+月々¥5.600×17回

Y 115 000

Y 19.800 • Mu-1 SUPER ¥39.800 合計定価 Y 174.600

決算特価¥141,000 (消費稅別途 ¥ 4,230)

クレジット例(15回払・税込) 初回¥12,079+月々¥10,600×14回 (消費税別途 ¥ 4.620) クレシット例(18回払・税込) 初回¥10.940+月々¥9.900×17回 この他の組み合わせは、お問い合わせ下さい。203-3251-9911へ ※Mu-1 Ver1.4は3.5インチのメディアはありませんのでご注意下さい。

ローランド

ステレオマイクロモニター CS-10 MIDIキーボードコントローラー PC-200 定価¥17.000 ·定価 ¥38.000

• CM-64

• SX-68M-11

• Mu-1 SUPER

ビジネスマンの必需品! 決算特価販売中/

ビジネスマン・会社にとって、お客様・取引 先の名刺は財産ノその沢山の名刺を楽々整 理できてしまう便利なツールです。電子手 帳やワープロ・パソコンへ簡単にデータ転送 できます。貴殿の会社でも1台どうですか? PA-BR 定価¥120,000



画像処理

¥ 58.000

Y 19, 800

Y 19.800

¥39 800

合計定価 ¥ 117,600

合計定価 Y 188,600

大算特価¥92,000 (消費根別途 ¥2.760) クレシット例(10回払・税込) 初回¥10.807+月々¥10.100×9回

決算特価¥154,000

■JX-220X A4サイズカラーイメージスキャナー ···· 定価¥T68,000

■10-735X-B カラーイメージジェットプリンター・・・・定価¥748-000 ■BJC-820J カラーバブルジェットプリンター・・・・定価¥378-000 ■CZ-8PC5-BK カラー熱転写プリンター・・・・・・・定価¥ 96-000

パソコン通信

■モデム 2400ボー/MNP5&V42 bis 女! 応… ······決算特価¥29,800 ■PVA-96 9600bps/MNP5 & V42bis

···定価 ¥ 98,000

た~みのる2

·決算特価¥14,000

#### ビジネス・ゲームソフトが安くて豊富

**203(3251)0099** 

ツクモバソコ **203(3253)1899** 

**BAM10:15~PM7:00** 

フト8号店日1 迅速、高額、買い取りの 定休日 営業時間

(7月中は無休)

AM11:00~PM6:00

TEL. 03(3251)9977 FAX. 03(3251)5799 03(3251)5799 ツクモグローバルカート 18才以上なら 学生さんもOK

国内・外で活躍!使って便利、持ってて安心!ツクモ 国内・から通牒とはつくだれ、そつく でやくノンチョー 「ローバルカードはジャックス・VISAとの提携カードですツクモ各店でのお買物がらくらくできる上に、国内はとより海外での分割ショッピングもOK! 20才以上の方にはキャッシングカードも発行致します。 お申し込みは☆03(3251)9898又は店頭にてん

どこからでも」用 通信販売のご注文は下記フリーダイヤルへ。

受・注・等・用 0120-377-999 03-3251-9911 商品についてのお問い合わせは各店又は通販へ。

クレジット払い 月々¥3,000以上の均等払いも頭金なし、夏・冬ボーナス2回払いも 受付中ノ

カード払い 通信販売での御利用カード、ツク グローバルカード、VIPカード、ビ ドラル、ジャックス※御本人様よ 電話で通販部へお申し込み下さい

各種リース払い くわしくは各店にお問い合わせ下 さい。ケースに合わせてご相談に のります!

全国代金引き換え配達 お申し込みは203-3251-9911へ 配適日の指定もできます

現金書留払い 〒101-91 東京都千代田区神田 郵便局私書籍135号 ツクモ通販センター Oh./X係 銀行振込払い

事前に合てお届け先をご連絡下さい。 三和銀行 秋葉原支店(普)1009939



ツクモは「スーパーX PRO SHOP」です。

〒101-91 東京都千代田区神田郵便局私書箱135号 ★商品のご注文は在庫確認の上お願いします ★表示価格には消費税は含まれておりません



ツクモパソコン本店2F スワコン本店代表 203-3253-5599

■ツクモニューセンター店

圖名 雇 号 店 号

札幌店 ョッ ク

203-3251-0987 23052-263-1655 ☎052-251-3399

休毎週水曜日6 24、7 1、8を除く 25011-241-2299 (担当 田口

# スー括払い

# · 定価¥120,000▶特価¥89,500 · 定価¥155,000▶特価¥114,500 · 定価¥190,000▶特価¥141,000 · 定価¥38,000▶特価¥27,000

(増設メモリー&数値演算プロセッサ)計測技研 定価 ¥ 55,000 ▶ 特価 ¥ 39,800 6 PRKII-14(4M)・・・・定価 定価 ¥ 99,000 ▶ 特価 ¥ 67,000 7 PRKII-16(6M)・・・・定価 定価 ¥ 125,000 ▶ 特価 ¥ 92,500 8 PRKII-18(8M)・・・定価 ¥ 定価 ¥ 160,000 ▶ 特価 ¥ 119,000 9 MC-68881RC・・・・・定価 ¥ 定価 ¥ 85,000 ▶ 特価 ¥ 63,000 PRKII-04(4M) PRKII-06(6M) PRKII-08(8M)

カラーイメージジェット

■ IO-735X-B 定価¥248,000 特価¥155,000

(送料・消費税込み¥160,680)



P&A超特価¥58,000 (送料・消費税込み¥61.594)

SX-68MII (MIDI) (サコム)定価¥19,8 特価¥13,500 送料・消費税込み¥14,420)

■HGS-68(スキャナ) (HAL研)定価¥39,800 特価¥24,500 (送料・消費税¥26,265)

#### X68000メモリボード(I/O・DATA) (送料¥500)

SH-6BE1-1M(600CE用)定価¥25,000 (送料・消費税込み¥18,952)特価¥17,900

②PIO-6BE1-A定価¥25,000 (送料·消費税込み¥16,583)·特価¥15,600

③ PIO-6BE2-2M定価¥50,000 (送料•消費税込み¥32,239)·特価¥30,800 -6BE4-4M 定価¥88,000

(送料・消費税込み¥55,620)·特価¥53,500

●お近くの方はお

●本体単品で特

●ビジネスソフト定

■オムロン=モデム MD-24FP5II(MNP5)

定価¥42,800 ▶P&A特価¥23,600 (送料・消費税込み¥25,338)

#### CompactXVI/XVI/XVI-HD ※クレジット表は、送料・消費税込み!!

右記セットでお買い上げの方に もれなくプレゼント!

①「ダウンタウン熱血物語(¥8,800)」 はもちろん、さらにその上、人気の ⑦「ロードス島戦記(¥9,800)」

□「グラディウスII(¥9,800)」 ハ「ザ・プロサッカー68(¥9,800)」

「信長の野望武将風雲録(¥9,800)」 示「ELLE(エル)(¥7,800)」

の中のいずれか2本をプレゼント!!



FDD(5インチ×2基) **CZ-6FD5**(シャープ)

P&A超特価!//TEL下さい。

×68000-Compact×VI▶ セットでお買い上げの方に●ディスケット10枚●ジョイカード2ケプレゼント中.// Aセット: CZ-674C + CZ-608D ····・・定価¥392,800 ▶ 特価価格はTEL下さい。 12回 24回 36回 48回 60回 X 68000-X V I ▶ セットでお買い上げの方に ● ディスケット10枚 ● ジョイカード2ケプレゼント中!!! (A)セット: CZ-634C-TN+CZ-606D-TN······定価¥447,800▶特価価格はTEL下さい。 12回 27,200 24回 14,300 36回 9,900 48回 7,800 | 60回 | 6,500 Bセット: CZ-634C-TN+CZ-614D-TN······定価¥503,000▶特価価格はTEL下さい。

| 12回 | 30,700 | 24回 | 16,200 | 36回 | 11,200 | 48回 | 8,800 | 60回 | 7,400 X68000-XVI-H□▶セットでお買い上げの方に●ディスケット10枚●ジョイカード2ケプレゼント中.!! (A)セット: CZ-644C-TN+CZ-606D-TN……定価¥597,800▶特価価格はTEL下さい。

| 12回 | 36,900 | 24回 | 19,500 | 36回 | 13,500 | 48回 | 10,600 | 60回 | 8,900 | Bセット: CZ-644C-TN+CZ-614D-TN・・・・・定価¥653,000▶特価価格はTEL下さい。

| 12回 | 40,400 | 24回 | 21,300 | 36回 | 14,800 | 48回 | 11,500 | 60回 | 9,700 |

※上記のモニターを、CZ-606D(定価¥79,800)、CZ-604D(定価¥94,800)、CZ-607D(定価¥99,800)、CZ-605D(定価¥115,000)、CZ-608D(定価¥94,800)、CZ-614D(定価¥135,000)、CU-21HD(定価¥148,000)に変更の場合、TEL下さい。 趣特価で販売致します。

#### X68000シリーズ~P&Aスペシャルセット

(送料¥2,000·消費税別)

#### 注目 スペシャルプレゼント!!

★ SUPER-HD には、

上記の①をプレゼント

★ PRO-II には、上記の

● 1 + 1 ~ 1 の中の2本をプレゼント

ズバリ価格で大奉仕中

● ディスケット10枚、● ジョイカード2個プレゼント中

#### SUPER-HD P&A特選セット

④セット: ■CZ-623C-TN(単品)・・・・・・・・・・定価¥498,000▶特価¥218,000

®セット: ■CZ-623C-TN+CZ-606D……定価¥577,800▶特価**¥272,000** 

⑥セット:■CZ-623C-TN+CZ-614D……定価¥633,000▶特価**¥306,000** 『トセット: ■CZ-623C-TN+CU-21HD ·····

©セット: CZ-623C-TN+CZ-608D ·····・・定価¥592,800▶特価¥284,000

®セット: CZ-623C-TN+CZ-607D ·····・定価¥597,800▶特価¥286,000

定価¥646,000▶特価¥316,000



#### PRO-II P&A特選セット

Aセット: ■CZ-653C(単品) ········· Bセット: ■CZ-653C+CZ-606D· ©セット:■CZ-653C+CZ-604D·······

Dセット: ■CZ-653C+CZ-608D ······ ©セット: ■CZ-653C + CZ-607D ····· F セット: ■CZ-653C + CZ-614D ....

@セット: ■CZ-653C+CU-21HD ····

定価¥285,000▶特価¥138,000 ······定価¥364,800▶特価¥195,000 ·····定価¥379,800▶特価¥197,000

限定

··········定価¥379,800▶特価¥207,000 ········定価¥384,800▶特価¥209,000 ·······定価¥420,000▶特価¥229,000

·····定価¥433,000▶特価¥239,000

#### X68000用ハードディスク



- ▶特価¥ 62,000 ▶特価¥ 87,000
- ▶特価¥102,000 (送料・消費税込み¥106,090) HD-J170(システムサコム)(¥18,000) … (送料・消費税込み¥128,750) ▶特価¥124,000
- プリンター(カーフ)

#### 送料 Y 1,000 消費税别

MD-24FB5V ■CZ-8PC5-BK定価¥ 96,800 → 特価¥69,000

■CZ-8PK10···定価¥ 97,800▶特価¥71,000 ■CZ-8PG2····定価¥160,000▶特価価格はTEL

■CZ-8PG1····定価¥130,000▶特価価格はTEL

#### モデム

- ■PV-M24B5 (AIWA)(定価¥39.800) ▶特価¥25,000 (送料・消費税込み¥26,780)
- (オムロン)(定価 ¥ 39,800) ▶ 特価¥25,500 (送料・消費税込み¥27,295)
- ■FMMD-311G ▶特価¥24,800 (送料・消費税込み¥26,574)

#### P&A特選パソコンラック (消費税別)(送料無料)

①3段¥7,900 24段¥8,800 ③5段¥12,500







全機種=移動自由(キャスター付)・キーホート収納可(5段のみ)=1230(H)×600(D)×650(W)

●本広告の掲載の商品の価格については、消費税は含まれておりません。 ●営業時間=平日AM10:00~PM7:00、日祭AM10:00~PM6:00

## 価格は流通事情により変動致しますので、銀行振込・書留等の送付前に、あらかじめお電話にてご確認下さい。

立寄り下さい。専門係員が説明いたします。 価で受付します。詳しくは電話にてお問合せ下さい。 価の20%引きOK!TELください。

#### ×68000用 ソフトコーナー (送料1ヶ~5ヶまで¥500・消費税別)

| ◆Z's STAFF PR068K Ver3.0(ツアイト)··········定価¥58,000▶特価¥36,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ш  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| *Z's TRIPHONY = 3.0() / TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 |
| ◆Z's TRIPHONY デジタルクラフト(ツアイト)・ 定価 ¥39,800 ►特価¥27,000<br>◆プ's TRIPHONY デジタルクラフト(ツアイト)・ 定価 ¥19,400 ►特価¥13,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ◆マジックパレット(ミュージカルプラン) 定価¥19,800▶特価¥14,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ◆Gツール(ザインソフト)・・・・・・定価¥28,000▶特価¥18,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| ◆たーみのる2(SPS)······定価¥17,800▶特価¥13,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| ◆Mu-1 Super ············定価¥39,800▶特価¥28,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ◆サイクロンEXPRESSα68 ·······定価¥98,000▶特価¥69,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 |
| ◆マジック・バレット(ミュージカルプラン) 定価×19,800 ▶特価¥14,200<br>◆Gツール(ザインソア)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | а  |
| ◆C-TRACE68 Ver3.0(キャスト) 定価¥98,000 特価¥68,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ◆G68K Ver.2 PRO 定面¥22,000▶特価¥17,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | П  |
| ◆C&Professional Pack(マイクロウェアジャバン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定価¥58,000▶特価¥39,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ◆G68K Ver.2 PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ◆CZ-213MSD MUSIC PRÓ68K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ◆CZ-214MSD SOUND PR068K ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 |
| ◆CZ-215MSD Sampling PR068K 定価¥17,800▶特価¥12,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 |
| ◆CZ-220BSD DATA PRO68K 定価¥58,000 ▶特価¥40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 |
| ◆C&Professional Pack (マイクロウェアシャンン) 定価 ×58、000 ▶ 物価 ×9.800 ★ 所は ∨ 10.70 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7.2 × 7. |    |
| ◆CZ-225BSD Multiword Ver1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ◆CZ-243BSD CYBERNOTE PRO68K ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 |
| ◆CZ-247MSD MUSIC PRO68K[MIDI]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 |
| ◆CZ-249GSD CANVAS PRO68K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ◆CZ-251BSD Hyper word                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П  |
| ◆CZ-257CSD Communication PR068K Ver2.0 定価¥19,800 ▼特価¥15,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ◆CZ-261MSD MUSIC studio PR068K Ver2.0 定価¥28,800▶转価¥21,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ◆CZ-263GWD Easypaint SX-68K 定価¥12,800▶特価¥ 9,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ◆CZ-265HSD New Print Shop Ver2.0 定価¥20,000▶转価¥15,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ◆CZ-263GWD Easypaint SX-68K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ◆CZ-284SSD OS-9/X68000 Ver2.4 ······定価¥35,800▶特価¥25,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ◆CZ-285LSD C-Compiler PRO68K Ver2.1 定価¥44,800▶特価¥32,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 |
| ◆CZ-288SD O S-97 AbBUUU Ver2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ◆CZ-287SS SX-WINDOW Ver2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ă. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

#### ☆ゲームソフト25%OFF OK.!!(一部ソフト除く)

| 周辺機器コーナー                                            | (送料¥500•消費稅別)                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ①CZ-8NS1                                            | 定価¥188,000▶特価¥133,000                |
| ②CZ-6VT1 ·····                                      | 定価半 69,800▶特価¥ 49,500                |
| ③CZ-6TU                                             | ·········定価¥ 33,100▶特価¥ 23,900       |
| 4BF-68PRO                                           | ·······定価¥ 19,800▶特価¥ 14,400         |
| ⑤CZ-8NM3 ·····                                      | 定価¥ 9,800▶特価¥ 7,200                  |
| 6CZ-8NT1                                            | 定価¥ 13,800▶特価¥ 10,000                |
| DCZ-6BE2A ·····                                     | 定価¥ 59,800▶特価¥ 42,800                |
| ®CZ-6BE2B                                           | ·······定価学 54,800▶特価¥ 39,300         |
| 9CZ-6BE2D                                           | 定価学 54,800▶特価学 39,300                |
| ①CZ-6BF1<br>①CZ-6BP1                                |                                      |
| (I)CZ-6BP1<br>(I)CZ-6BM1                            |                                      |
| (3CZ-6EB1                                           | ···································· |
| (I)AN-S100                                          | ·········定価¥ 36.600▶特価¥ 26.300       |
| (19CZ-6SD1                                          |                                      |
| (ICZ-6BN1                                           | ·定価¥ 29,800▶特価¥ 21,500               |
| ①CZ-6BV1·····                                       |                                      |
| (18CZ-6BC1                                          |                                      |
| (19CZ-6BG1                                          | 定価¥ 59.800▶特価¥ 43,000                |
| 20CZ-6BU1                                           | ········ 定価¥ 39.800▶特価¥ 28,500       |
| ②CZ-6PV1                                            | ·······定価¥198,000▶特価¥142,000         |
| 22CZ-6BS1                                           |                                      |
| 23CZ-8NJ2 ·····                                     | 定価¥ 23,800▶特価¥ 17,500                |
| 29CZ-6BL2                                           | 定価¥298,000▶特価¥214,000                |
| 29JX-100S·····                                      | 定価¥ 89,800▶特価¥ 44,000                |
| 26JX-220X·····                                      | 定価¥168,000▶特価¥121,000                |
| ②IO-735XB · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | ·······定価¥248,000▶特価¥154,000         |
| @LC-10C1H                                           |                                      |
| ②CZ-6CS1(674C用)···································· | 定価¥ 12,000▶特価¥ 8,900                 |

#### 中古・高価現金買取り

■まずはお電話下さい。 4 03-3651-0141 6

■下取り・買取りで、お急ぎの方は、直接当社に来店、または宅急便にてお送り下さい。

買取り価格…完動品・箱/マニュアル/付属品付の価格です。中古販売…3ヶ月保証付

価格は常に変動していますので査定額をお電話で確認して下さ ●下取りの場合…… い。(差額は、P&A超低金利クレジットをご利用下さい。)

現品が着き次第、2日以内に買取り金額を連絡し、振込み、又は 書留でお送り致します。 ●買取りの場合…

●近郊の方は、P&A本店まで、直接お持ち下さい。即金にて、¥1,000,000までお支払い致します。

●最新の在庫情報・価格はお電話にてお問い合せください。
●買い取りのみまたは、中古品どうしの交換も致します。詳しくは電話にて、お問い合せ下さい。
●価格は実数する場合もございますので、ご注文の際には必ず在庫をご確認下さい。

本商品の掲載の価格については、消費税は、含まれておりません。 現金書留及び銀行振込でお申し込みの方は、上記商品の料金に3%加算の上でお申し込み下さい。詳し(は、お電話でお問い合せ下さい

# 《便利な超低金利クレジットをご利用下さい》 ●月々Y1,000円からOK.// ●ホーナス払いOK(夏冬10回までOK) ●支払い回数 1回~84回 ●お支払いは、8ヶ月先からでもOK.//

●定休日/毎週水曜日

マイコン

専門

株式会社ピー・アンド・エー

(代) FAX. 03-3651-0141

#### P8A特選=今月の中古特選品



●CZ-601C ●CZ-611D-TN

¥120,000



●CZ-634C-TN ●CZ-606D-TN

000,\$248



●CZ-644C-TN ●CZ-604D-TN

¥318,000

#### 買取り価格

| CZ-634C······  | ·¥170,000  | ●CZ-602C······ | ···¥75,000  |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| CZ-644C······  |            | OCZ-612C       | ···¥85,000  |
| CZ-604C······  | ··¥100,000 | ●CZ-652C······ | ···¥55,000  |
| CZ-623C·····   | ¥138,000   | ●CZ-662C······ | ···¥75,000  |
| •CZ-603C······ | ¥ 85,000   | OCZ-611C·····  | ····¥68,000 |
| OCZ-613C       | ¥105,000   | ●CZ-601C······ | ···¥45,000  |
| •CZ-653C······ | ··¥ 75,000 | ●CZ-600C······ | ····¥45,000 |
| CZ-663C        | ··¥ 90,000 |                |             |

#### 下取り交換差額表

| 新品<br>下取り          | CZ-634C<br>モニターセット | CZ-644C<br>モニターセット | モデル<br>UX20セット | モデル<br>CX20セット | 9801DA2 |  |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------|--|--|
| CZ-623C<br>モニターセット | 150,000            | 270,000            | 70,000         | 160,000        | 130,000 |  |  |
| CZ-613C<br>モニターセット | 190,000            | 290,000            | 100,000        | 190,000        | 160,000 |  |  |
| CZ-652C<br>モニターセット | 230,000            | 340,000            | 150,000        | 240,000        | 220,000 |  |  |
| CZ-604C<br>モニターセット | 180,000            | 290,000            | 100,000        | 190,000        | 160,000 |  |  |
| CZ-600C<br>モニターセット | 230,000            | 340,000            | 150,000        | 240,000        | 220,000 |  |  |

#### 通信販売お申し込みのご案内

〔現金一括でお申し込みの方〕

- ●商品名およびお客様の住所・氏名・電話番号をご記入の上、代金を当社まで、現金 書留でお送りください。(プリンター・フロッピーの場合、本体使用機種名を明記のこと) 〔銀行振込でお申し込みの方〕
- 銀行振込ご希望の方は必ずお振込みの前にお電話にてお客様のご住所・お名前・

商品名等をお知らせください。 (電信扱いでお振込み下さい。) [クレジットでお申し込みの方]

〔振込先〕 住友銀行 新小岩支店 普通預金 1451576 ㈱ピー・アンド・エー

南口

- ●電話にてお申し込みください。クレジット申し込み用紙をお送りいたしますので、ご記入 の上、当社までお送りください。
- ●現金特別価格でクレジットが利用できます。残金のみに金利がかかります。
- ●1回~84回払いまで出来ます。但し、1回のお支払い額は¥1000円以上。

#### 超低金利クレジット率

| 回数  | 3   | 6   | 10  | 12  | 15  | 24   | 36   | 48   | 60   | 72   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 手数料 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 11.5 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 33.0 |

JR 徒歩1分 新小 東海BK 営業時間 平日:AM10:00~PM7:00 日祭:AM10:00~PM6:00

●現金書留及び銀行振込でお申し込みの方は、上記商品の料金に3%加算の上でお申し込み下さい。詳しくは、お電話でお問い合せ下さい。





エニックスのハードディスクは、その一歩を踏み出した。 X68000、FM-TOWNS用ハードディスクユニット。



X-68000、FM-TOWNS用 ハードディスクドライブユニット

**EFX-100B**(ブラック) 予定価格 118,000円(税別) 容量100MB

EFX-100G(グレー) 予定価格 118,000円(税別) 容量100MB



アプリケーション指向のUNIX活用誌 月刊「ユニックス・ユーザー 7月8日 毎月8日発売 A 4 変型判·本文144頁 定価980円(税込)



創刊号特集

# Solaris2.0の全額

SunOSの新機軸とSPARC、i486によるマルチプラットフォーム戦略

Part1 ● Solaris 2.0 で変わるエンドユーザー環境

Part2●日米サン・ソフト代表インタビュー エド・ザンダー ほか

Part3 Solarisを有力視する国内有力ソフトハウス ― ジャストシステム 浮川和宣

#### ビジネスUNIX講座

- 実践UNIX LAN マッキントッシュ用 TCP/IPの導入
- ●オフィス・エリア・ネットワーク LaMailでUNIX、Windows、Macの電子メールを統合する
- ●データベース構築講座 InformixとWing Zによるサーバクライアント環境

#### **UNIX USER LAB**

日本電気EWS4800のユーザー環境と開発環境

#### UNIX入門からシステム管理・拡張講座

UNIXのグラフィカル・ユーザ・インタフェース: X-Windowの導入

ROOT歳時記:ハードディスクのパーティション設定 whatis UNIX: ログインとターミナルタイプの設定 イーサネット構築術:シリアルポートからのログイン

実践UNIX: Cシェル基礎の基礎

デバイス活用術:キヤノンLASER SHOTをワークステーションで使う





ソフトバンク出版事業部 **BANK** 〒108 東京都港区高編2-19-13 NS高編ビル TEL 03(5488)1360

\*\* Solaris 2.0の全貌

ASER SHOTEWS: 20

0892

# マイクロコンピュータショウ '92

# ビジネスショウ'92

4月22日から4日間東京流通センターでマイクロコンピュータショウ'92が、5月20日から5日間晴海国際見本市会場でビジネスショウ'92がそれぞれ開催された。出展内容から今年の新製品とトレンドを追ってみよう。

# MICROCOMPUTER SHOW









製造・日本・日本日本カタイプ B40×4400mm アウルカタイプ















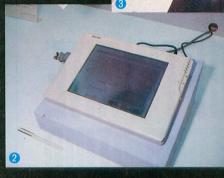











● ソニーのボータブルCD-I ② 三洋のベン仕様 DOS/VマシンMBC-P100(仮称) ③こちらはワコ ムのペンコンピュータPenTop ④松下のP2100は 用 ⑤一部で噂の日本電気のデモがこれ ⑥アップ ルではやはりQuickTimeが目立つ ①書院パソコ ンはDOS/Vマシンだ 3 新作SXアプリのデモ 9 名前も凄いがかなり面白そうだ

#### ●マイコンショウ

マイコンショウとはいうものの、時代の 流れはマイコンやパソコンからワークステ ーションに確実に移りつつある。

シャープブースではお馴染みの液晶を初 め、インテルと提携したフラッシュメモリ などが出展されていた。割合地味な内容。

'90年代のマシン, TRONもちゃんと TRONキーボードにB-TRON2 OSで動い ていた。富士通のF32を使ったマルチメデ ィアB-TRONマシンなどは注目に値する。

#### ●ビジネスショウ

コンピュータ関連では、今年はペン入力 が最大のトレンドといっていいだろう。あ るいはタッチセンサつきディスプレイなど, 脱キーボードを目指す機器が目立った。

シャープでは、例年にない大掛かりなブ - スを構え、名詞読み取り機やハイパー電 子マネージメント手帳など意欲的な展示。

今回のショウの白眉は松下のラップトッ プワークステーションP2100。一見, 超薄型 ノートパソコンにも見えるが、 キーボード

がテンキーつきになっているのに注目。そ う、これは15インチTFTカラー液晶を装備 したワークステーションなのだ。15インチ といえば、X68000の標準ディスプレイと同 じ広さだ (解像度は1152×900ドット)。 CPUはSPARCの40MHzを使用。メモリは 32+1 Mバイト, ハードディスクを426Mバ イト内蔵する。ついでにいえばグラフィッ クアクセラレータつきで、ワークステーシ ョンなのにレジューム機能も実現している。 値段は385万円。



# SOFTWARE INFORMATION

7月末予定という,予想以上に早い時期に「ポピュラスII」が発売される。国内機種ではX68000が一番乗りということになる。AMIGA版がアセンブラで開発されたというのを聞いて,期待はしてたけどね。



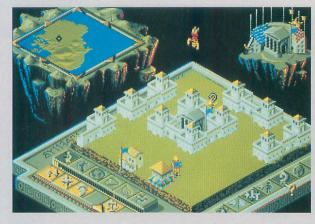





#### ポピュラス II

ついこの間、AMIGAの新作ゲームとして紹介した「ボビュラスII」が、早くもX68000で発売される模様だ。「ボビュラスII」はいわずと知れたあの「ボビュラス」の続編。1990年一大ブームを巻き起こした海外ゲーム群の、先陣を切った作品のひとつだ。作者は英国ブルフロッグを率いるピーター・モリニュー。

「ボピュラス」も「ボピュラス II」もゲームの基本的な進め方は同じで、プレイヤーは神の力をもつ存在(前作では神そのものだった)となって、敵対する同様の力を持った相手(前作では悪魔)と世界の覇権を争う。両者にはそれぞれ彼らを信奉する民衆がいて、この民衆の繁栄の度合が勢力に影響する。民衆の信仰の力(マナ)により、プレイヤーは超自然的な力を行使できるようになる。

勝利の条件は、相手の民衆を全滅させること。 そのためには、土地を造成して民の繁栄を促し、 HAISE/LOUER ANYUHERE ON MAP

HAISE/LOUER ANYU

マナを蓄積する。超自然的な攻撃を駆使して, 敵の民衆の繁栄を阻害し, 敵の力をそぐことが 必要になってくる。

「ポピュラスⅡ」は"2モノ"にふさわしく,前作からパワーアップしての登場となった。プレイヤーと相手の使える力の種類は30種類近くにものぼり、それぞれの威力も強い。

嵐を起こせば、雲から雷が落ちて家や人や植

#### 注目のファイナルファイト

| 1.  | グラディウスII       |    |
|-----|----------------|----|
| 2.  | スターウォーズ        |    |
| 3.  | ファイナルファイト      | 5  |
| 4.  | ジェノサイド2        |    |
| 5.  | 出たな!! ツインビー    | 3  |
| 6.  | ライフ&デス         | -1 |
| 7.  | レミングス          |    |
| 8.  | マスターオブモンスターズII | 9  |
| 9.  | エイリアンシンドローム    | 6  |
| 10. | 大戦略III'90      | 8  |
|     |                |    |

拝啓 新緑の候、ますますご清祥のこととお 喜び申し上げます。

さて、今月のTOP10では、「グラディウスⅡ」 が首位を守りました。ゲームセンターでメゲた 方々がまだまだ必死になってプレイしているよ うです。

「スターウォーズ」のほうはといえば、クビの差で惜しくも2 着入賞。X68000ゲーム史に残る名作であるこの2 作ですが、新作「ファイナルファイト」のパワーはじょじょにこの2つに迫りつつあります。

X68000では新鮮な格闘もので参入してきたカプコン。原作のネームバリューも高いし、なにせカプコンはアーケードゲームでも、「ストリートファイター  $\mathbb{I}(\mathbb{R}^n)$ 」でノリにのっているので注目度が違います。まだ発売にもなってないのに次作の希望を書いたハガキが殺到しているところが、作品以上にメーカーに人気が集まっていることを感じさせます。

初登場にタケルの「ライフ&デス」。手術モノというと万人受けするとはとても思えない(失礼)気がしますが、どうしてなかなか高い人気を得ています。キワどい内容に興味を覚えた人は意外に多かったようですね。レビューを読んでやってみたいと思ったという人も多いようです。しかしなんじゃい、この「剃毛できないのが不満」というハガキは?

気軽に遊べて、そのクセ内容は奥深い「レミングス」が再登場。解き終えて、あらためて面白かったという声もちらほら聞かれます。

次点にはあのズームの「OVER TAKE」の姿が 早くも見えています。来月あたりから夏の新作 の攻勢が見られそうですね。 敬具

(浦)



物が炎上する。火山を噴火させれば、高く聳え立つ岩石の頂きから溶岩が流れ出して人を家を押し流す。火柱を立てたり火の雨を降らせたりといった、火系統の攻撃がとても派手になっている。視覚効果も相当に向上した。津波などは前作では一瞬にして全世界の水位が上昇するものであったが、Ⅱでは本当に海から大波が押し寄せてくる。迫りくる津波を目の前に、必死で土地を造成して堤防にするというような緊迫したゲーム展開も楽しめる。

騎士は民衆から昇格させて敵の陣地を攻撃させるのに使ったが、 I ではヒーローと呼ばれ、種類が多くなった。足の速い男や、分裂して敵陣にどっと襲いかかる化け物みたいなやつ、はたまた敵の民衆を骨抜きにしてしまう美女などがいる。

城壁や道路といったものを建造することもできる。戦略のバリエーションが広がりそうだ。

もちろん対戦モードも健在で、またあの泥沼のような戦いを予感させる。威力のある攻撃的奇跡が多く、民衆の繁殖力やマナの増加も前作より多めなので、派手な戦いになることであろう。相手が造成している土地の近くに渦潮を放って土地を片っ端から削り取らせたり、相手の土地に疫病を流行らせて相手側のマナの蓄積を





抑えたりといった、いやがらせに使えそうな力も用意されている。

最後に気になるX68000版のデキであるが、イマジニアはいつものように期待以上の仕事をしてくれている。画面は完璧に同じ、スピードは原作と同等か、もしかするとそれ以上かもしれない(アセンブラで書いてあるという話だから、CPUクロックぶんだけ速いのも不思議ではない)。キー操作の反応も確実によくなっている。あとは例によってサウンド(サンプル版では未収録)だが、期待に違わぬ移植を成功させてくれることだろう。 (A.T.)

X 68000用 5 ″2HD版 イマジニア

12,800円(税別) 203(3343)8911

#### パトルテック



「BATTLETECH」はもともとボードゲームとして、アメリカでヒットしたシリーズ。ヒットに乗じて、ゲーム資料集、ロボットカタログ、小説といった関係図書、プラモデルなどが発売され、コンピュータゲーム化もされた。ここまでは日本でもよくあること。しかし、この「BATTLETECH」をテーマとした専用ゲームセンター「バトルテックセンター」までもがオープンしたとなると規模が違う。

今回発売される「バトルテック」は、この世界を舞台としたゲーム。性能の高いメック(戦闘ロボット)や腕のいいクルーを求めて、宇宙を旅する。そして戦闘場面は3Dアクションだ。
X 68000用 5 <sup>\*\*</sup>2+D版 9,800円(税別)
ビクター音楽産業 ☎03(3423)7901







#### シュートレンジ

このシュートレンジは画面周りの絵と動きがなかなかオシャレなシミュレーションゲームだ。歯車が回ってメニューが出てくるし、水はラスタースクロールしている。ゲームの目的は、性能の異なる6体のロボットを使って、同じく6



体でチームを組んでいる敵軍をやっつけること。戦闘中にロボットを生産することはできず、生き残ったロボットだけに経験値が与えられる。ロボットにはそれぞれ視界があり、6 体の視界に入っていない敵はプレイヤーには見えない。この視界をうまく利用し、有利にことを運ぶのが勝利への道となる。また、RS-232Cケーブルを使って 2 人対戦もできる。X 68000用 5 "2HD版 9,800円(税別)ビッツー 203(3479)4558

A TO THE PARTY OF THE PARTY OF



#### ファイナルファイト

先月は未対応と書いてしまったが、実はMIDIに対応していたので、ちょっとフォローしておこう。現時点では一応MT-32のみの対応で、曲はほとんど同じものが流れるようになっている。ただ、パートの音色構成が異なっており、曲としての印象はずいぶん違う印象を受けてしまうようだ。ある意味では、オリジナルより「おとなしい」感じで、格闘ゲームっぱいトゲトゲしさがなくなっているといってもいいだろう。まあ、まだ開発途中なのでどうなるかはわからない。

オリジナルの音はかなり冒険的な音楽で、一部では賛否両論あったのだが、このMIDI版でも、その評価は別れるかもしれない。でも、そんな些細なことで、ゲームの内容まで左右されないアツいゲームなのだから、首を長くして待つのが正しいファンの道というものだろう。(八) X 68000用 5 "2HD版 価格未定カプコン ☎03(3340)0700









# TREND



[データ集計協力店] (順不同) れ十九電機本店 ワールドインアオヤマ (札幌/福岡) OAシステムプラザ横浜店 パソコンプラザオクト 石田電機 J&P (渋谷/町田) ウェーブアイ ラオックス THE COMPUTER館 P&A

#### 1992年4月の月間売り上げベスト10

| POINT | タイトル                    | 発売元        | 発売日       |
|-------|-------------------------|------------|-----------|
| 644   | エイリアンシンドローム             | 電波新聞社      | '92/3/25  |
| 477   | レミングス                   | イマジニア      | '92/4/17  |
| 394   | スターウォーズ                 | ビクター音楽産業   | '91/12/17 |
| 322   | 苦胃頭捕物帳                  | 電波新聞社      | '92/3/25  |
| 286   | グラディウス 🏻                | コナミ        | '92/2/7   |
| 262   | SX-WINDOW ver.2.0       | シャープ       | '92/3/24  |
| 173   | マスターオブモンスターズ 🏾          | システムソフト    | '92/2/21  |
| 155   | スピンディジー 『               | アルシスソフトウェア | '92/4/10  |
| 150   | ロイヤルブラッド                | 光栄         | '92/3/27  |
| 119   | Z'sSTAFF PRO-68Kver.3.0 | ツァイト       | '92/4/    |

「エイリアンシンドローム」が I 位に、そして、3回にわたって首位だった「グラディウス II」は、5位にまで落ちてしまった。「エイリアンシンドローム」は前回の集計では、月末発売というハンデを負いながらの2位であるから、ある程度は予想された今月の結果である。

2位には4月17日に発売された「レミングス」が入っている。このゲームはAMIGAからの移植作品で、プレイした人々の評判もなかなかによいのだけれども(全然面白くないという人はまずいないだろう),思ったほどの売れ行きには達していないようだ。いきなり I 位になっても不思議はないほどの魅力をもったソフトなのだが……。他機種でもそんなには売れていないというのを聞くと、ますます首を傾げてしまう。

「苦胃頭捕物帳」は「エイリアンシンドローム」と同じく電波新聞社の製品で、発売も同時だったが、前回は影も形もなかった。しかし、今回では4位にランクイン。タイトーのアーケードゲームからの移植で、X68000では少ないジャンルのクイズゲームである。

6 位は「SX-WINDOW ver.2.0」。前回同様 に九十九電機での売り上げのよさが効いて いる。ここでは「グラディウスⅡ」の倍ほ どの本数が売れているらしい。

8 位の「スピンディジー II」と 9 位の「ロイヤルブラッド」は新登場。ともに、5 インチ版と同時に3.5インチ版が発売された

ソフトであるのは奇遇だ。

10位には、6位の「SX-WINDOW ver.2.0」と同じくゲームではない、グラフィックツール「Z'sSTAFF PRO-68K ver.3.0」が入っている。

さて、4月29日にラオックスTHE COMPU TER館のゲーム売り場が、ゲーム館として独立した。THE COMPUTER館の近所にあった楽器館がなくなり、そこの後釜として入ったので、10メートルほどの引っ越しをしたことになる。いままでの国内外のパソコンゲームに加え、家庭用ゲーム機のカセットなども売られるようになった。

この関係で、今月はTHE COMPUTER館の売り上げが集計に加わっていない。しかし、参考までに、開店から5月14日までのゲーム館のX68000ゲームの売り上げベスト10を集計していただいたので掲載しておこう。 I 位 苦胃頭捕物帳

*川* スターウォーズ

**ルレミングス** 

4位ノア

5位 エイリアンシンドローム

6位 マスターオブモンスターズ Ⅱ

7位 グラディウス Ⅱ

8位 太閣立志伝

9位 JOSHUA

10位 棋太平

以上のような結果になっている。この結果で来月の順位がだいたい予想できるかも しれない。

#### **HE SOFTOUCH**

## 電子頭脳は将棋名人の夢を見るか?

#### Yamato Satoshi 大和 哲

思考型ゲームはコンピュータが強くないと面白くない。オセロやチェスは、 ずいぶん前から強力なルーチンが開発されているようだけど、将棋は、最近 強くなってきたな、という感じ。この2本の将棋ソフトはどうだろうか。





: Design . YOSHIHIRO JINNAI

01992HOMEDATA



コンピュータにとって将棋プログラムは 非常にキツイ処理である。将棋では取った 駒を打つことができてしまうため、チェス やオセロとは違ってゲームが進めば打てる 手が少なくはならず、場合によっては逆に 多くなってしまうからである。そのため、 たとえば、チェスではもうコンピュータは すでに名人 (グランドマスター) 級の強さ に達しているが、現在将棋はいちばん強い ものでも3.4級の強さだといわれている。

しかし, か, だからこそ, なのか, 将棋 プログラムの開発は盛んに行われているよ うで、コンピュータ将棋協会なども設立さ

3手詰 4 銀 Ξ 四 五 六 七 八 持駒なし

れ、コンピュータどうしで戦わせるコンピ ユータ将棋選手権なども行われているよう である。

さて、そのせいなのか、いままであまり 出ていなかったX68000用の将棋ソフトが 2つ、SPSとホームデータから、ほぼ同時に 発売になった。

SPSの「棋太平」はもともとX1などの8 ビット機用将棋ソフトとしてリリースされ た, いわばXシリーズ将棋界の長老。8ビ ット機時代から思考ルーチンが人間の指す 手を覚える「学習機能」や「定跡登録」を 売りものにしている。



ホームデータの「将棋聖天」のほうは、 先にPC-9801版が発売されていた。昨年発 売されたPC-9801版の「将棋初段一直線」と いうゲームから思考時間を短縮し, 必至ル ーチンも搭載したものが、この「将棋聖天」 ということになる。

そこで、同時に出たのもなにかの縁、と いうことでこの2つのソフトを徹底比較し たい。さて、どちらが……。

#### 

将棋ソフトといえば、その評価の決め手 となるのは思考ルーチンの強さであろう。



# 将棋聖天

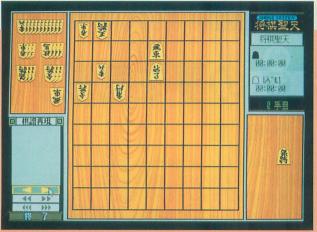



木目が鮮やか。これは詰将棋

将棋聖天では好みの駒と盤を選べる

X68000版 ホームデータ 5"2HD版

14,800円(税別) 2078(261)2790

そこでまず、将棋プログラムの必須科目で ある詰将棋を解かせてみる。

「将棋聖天」、「棋太平」両方とも詰将棋を解く機能がある。そこで、それぞれに7手、9手、それに13手詰の詰将棋の問題を出し、ベンチマークテストを行ってみた。表1がベンチマークの結果である。

一般に詰将棋では何手で詰められるか, ではなく, どれだけ可能な手が多いかによって思考時間が決まるのだが, 両者ともはっきりとその傾向が見てとれる。

両者を比較してみると、まず「棋太平」のほうはすべて規定の手数で詰めており、取りうる手のかなり多そうな13手詰Bを除いては1分以内というなかなかの好成績をとっている。

一方,「将棋聖天」は残念ながら3,7,13手の3間で規定より多くなってしまい,しかも,その3間のうち2間では10分,20分とかなりの思考時間を要している。

ここでちょっと3手詰の問題について見てみよう。前ページの左下である(問題は参考文献から)。「将棋聖天」、「棋太平」はそれぞれ次のように答えを出した。

13手詰 A



 将棋聖天
 棋太平

 ▲ 2 四飛
 ▲ 2 四飛

 △ 2 三金
 △ 1 二玉

 ▲同 飛
 ▲ 2 二飛成

 △ 1 二玉

▲ 2 二金

こうして比べてみると「将棋聖天」の問題点が見えてくる。「将棋聖天」は2手目に合駒として2三に金を打ってしまっているのだ。この2三金はいわゆる無駄な合駒であることがわかるだろう。

残念なことに「将棋聖天」ではこの無駄な合駒を判定できていないのである。ぜひとも次のバージョンでは直してほしい点である。先ほどのベンチマークでも、解けたほうの2間は30秒台で解いてしまっているので非常にもったいないところだ。

#### コンピュータどうしの対局 \*\*\*

続いては、コンピュータどうしの対局をやらせてみた。その結果が以下である。両方とも思考レベルは最高のレベル3で2回対戦させた。マシンはともに10MHzのX68000である。

#### 1戦目

先手「将棋聖天」 後手「棋太平」

#### 13手詰B



115手で「将棋聖天」の勝ち 思考時間 将棋聖天 7 分20秒 棋太平 18分32秒

#### 2 戦目

先手「棋太平」 後手「将棋聖天」 109手で「棋太平」の勝ち 思考時間 棋太平 16分20秒 将棋聖天 8分30秒

先手有利というわけでもないのだろうが、 2 戦やってお互いに 1 勝 1 敗。将棋の強さ、 ということに関しては引き分けということ になる。

実をいうと、この前に自分で両方の将棋 ソフトと対局してみて、若干「将棋聖天」 のほうが強いかな、という印象を抱いてい たので意外な結果ではあった。また、思考 ルーチンのレベルを下げるとまた違う結果 になるかもしれない。

詰将棋の雪辱というわけでもないだろうが、実際の対局になると「将棋聖天」は「棋太平」の思考時間の約半分の時間で手を打っている。これでまったく互角の勝負になるのだから、なかなかたいしたものである。この16分、8分という数字を長いと思うか短いと思うかは人それぞれ、というよりも、その人のコンピュータ将棋に求めるもの(遅くても絶対的に強いものがいいか、それとも自分くらいの強さで早いほうがいいかにもよる?)の違いによるだろうが、前述のコンピュータ将棋選手権のルールでは45分で時間切れ負けとしていることから考え

表 1

|      | 将棋聖天 |            | 棋太平 |       |  |
|------|------|------------|-----|-------|--|
| 3 手  | ×    | 0:02(5手)   | 0   | 0:01  |  |
| 7手   | ×    | 10:45(11手) | 0   | 0:33  |  |
| 9 手  | 0    | 0:33       | 0   | 0:55  |  |
| 13手A | 0    | 0:37       | 0   | 0:36  |  |
| 13手B | ×    | 24:20(15手) | 0   | 11:14 |  |

(×は解くことができなかった)





棋太平 68 K

棋太平68Kはオーソドックスで落ち着きのある画面

マウスカーソルはでかい手

ると、コンピュータ将棋としてはかなり早く設定されている(先読みの深さによって 思考時間はいくらでもかけることができる)といえるのではないだろうか。

私個人の感想でいえば、私は「棋太平」の少なくとも倍の時間は考えているし、両者おそらく人間と対局するときよりも早いと思えるので、特に問題ないように思う。「将棋聖天」に関しては、その思考の早さは痛快にすら思える。

#### その他の点について・・・・・・

では最後に、思考プログラム以外のとこ ろについて見ていこう。

まず、どちらのソフトもX68000のPCMを使った読み上げ機能がついている。読み上げというのは、NHK教育テレビの将棋番組などを見たことのある人にはわかると思うが、お姉さんの「先手、7 六歩」という声のことである。これさえあれば気分は谷川名人てなもんである。ただし、夜中に大音量で使うと隣人から奇妙な目で見られる可能性もあるので注意されたい。

両ソフトともフルマウスオペレーションである。特に詰め将棋の盤設定などにおいては、ほとんどまったく同じ操作方法、操

作感覚である。このテのソフトでマウスオペレーションは非常に快適(たとえば、アーケードゲームなどではジョイスティックで操作する将棋があるが、手を動かす回数などを考えると、マウスとそのほかのデバイスでは快適度に天と地ほどの差があるのがわかるだろう)である。

また、両者とも、駒落ち設定、コンピュータ対コンピュータの対局、待った、棋譜の保存、呼び出し、盤の180度回転ができるようになっている。これらの点についてもほとんどこの両者とも互角である。強いて違いをあげるなら、「棋太平」のほうが若干操作がしやすく感じられることと、「将棋聖天」では盤、駒の色、形をセレクトできることくらいである。

#### 

さて、気づいたことを最後に少し書いておこう。実際に人間どうしで対局するときには、序盤では王の囲いなどの駒組みを中心に考え、中盤で徐々に前に攻めていき、終盤は詰めを考える、というのが一般的な傾向なのだが、この両ソフトとも自分の守りが固まっていない場合でも、攻める機会があれば積極的に攻める傾向にある。この

X68000版 5"2HD版<mark>2枚組 9</mark> SPS **公** 

9,700円(税別) ☎0245(45)5777

せいで、特に「棋太平」では王の守りがかなり手薄になりやすい傾向があるようである。

また、これはどちらにもいえることだが、 序盤から中盤に移る際などに場が均衡状態 にある場合、自分から攻めてくることがない。だから、人間側が攻めにいかないとい つまでも場が停滞したままなのである。人 間が打つときでも、攻めるきっかけを作る というのは非常に苦しむものなので、プロ グラム上では難しい問題かもしれないが、 ぜひとも頑張ってほしい点である。

さて、今回の「棋太平」と「将棋聖天」 の勝負であったが……, コンピュータ将棋 のほしい人がどちらを買っても、おそらく、 同じくらいの評価になるだろう。少なくと もどちらを買ったから損をした、というこ とはないはずである。しかし、損はしない とはいえ、これですべてについて満足がい く、というわけではない。「棋太平」の思考 時間が「将棋聖天」の倍かかる点、「将棋聖 天」には詰将棋機能の弱点があるし、まだ まだ将棋ソフトには強くなってほしい。そ れに思考時間は短ければ短いほどよい (も ちろん, 両方を両立させるのが困難なのは わかるが、どちらか片一方だと、必ず誰か が不満を持つことになるのは事実なのだ。 両立できていれば文句をいうものはいな い)。特にX68000ではMS-DOSマシンに比 べてメモリの制限も少ないのでこのテのプ ログラムでは有利なはずだ。

この勝負、次のバージョンで弱点を克服し、さらに強くなったものの勝ちという月並みな結論で終えることにしよう。もちろん、ほかからの乱入も歓迎する次第である。参考文献:「コンピュータ将棋」、サイエンス社、小谷善行、吉川竹四郎、柿木義一、森田和郎共著

#### どんどん強くなれ

私は将棋はそれほど強いほうではないが、まだまだコンピュータの将棋は強いとは思えない。したがって、レビューの評価も若干辛めになってしまったが、厳しさも愛情のうち、ということでごかんべんいただきたい。

コンピュータ将棋選手権などの大会が始められた(昨年12月の選手権で2回目である)せいもあるのか、何年かぶりに将棋ソフトのブームの兆しがあるようで、将棋ソフトの本数も徐々に増え始め、強さも停滞していた時期に比べると格断に進歩しているようだ。某国民機用に発売されている、コナミの「永世名人」などは本当に強い。

ぜひともこのまま将棋ソフトには本当のブームになって、強く、速くなり、売れてほしいものだ。そして、X68000上でぜひとも、「棋太平」「将棋聖天」のバージョンアップ版や「森田将棋Ⅲ」、「永世名人」(昨年12月の選手権では「森田将棋Ⅲ」の強化版が、その前の選手権ではこの「永世名人」が優勝している)を見てみたいものである。

| 00,000 |     |      |  |
|--------|-----|------|--|
| 総合評価   | 棋太平 | 将棋聖天 |  |
| 攻め強さ   | 7   | 6    |  |
| 守り固さ   | 4   | 8    |  |
| 詰将棋    | 9   | 5    |  |
| 操作性    | 8   | 8    |  |
|        |     |      |  |

#### **# HE SOFTOUCH**

# ガイアがうるさい惑星づくり

Ogikubo Kei

#### 荻窪 圭

<mark>待望の</mark>SX-WINDOW用アプリケーション,それもゲームが サードパーティから発売された。しかも,それがあの「シ ムシティ」の続編,「シムアース」ということで期待してい る人も多いだろう。今月はその概要を紹介しよう。



あ〜す〜がう〜ん〜だあ〜などと、ウルトラマン、サンダーバードに続いて、マグマ大使まで使われるようになった昨今。

なんでかっていうと、ただ単にマグマ大 使やサンダーバードなんかで育った世代が マスコミの中心になっただけなんだよ。私 なんか、その末期に属するわけだが、ウル トラマンやサンダーバードやらマグマ大使 っていうのは、当時の大人たちによって不 当に低い評価をされていた。しかし、子供 向けでありながら非常に質の高い代物であ るゆえに、なんとか復活させたいとそういったドラマで育った者たちは考えていて、 それがやっと実現できるようになったが。 マグマ大使の「人間モドキ」なんて、どう 考えても子供向けですましてしまうのが惜 しいほどのアイデアではないか。だから、



とりあえずはアクエリアスでも



なにか生命が生まれると教えてくれる

X68000用 5"2HD版 イマジニア 14,800円(税別) ☎03(3343)8911 ウルトラマン世代と名づけた「SPA!」は、 なかなか目のつけどころがシャープだとい える。

で、アースである。アース。私などはアースっていえば、マグマ大使を思い出す世代であるから、ついヘンな話へ走ったしだいであって、マグマ大使の話をしたいわけじゃない。

#### とうとう惑星まできてしまった・・・

長らくお待たせしました。「シムアース」の登場です。パチパチパチパチパチ。ってなわけで、やっとX68000にも「シムアース」が登場する運びとなった。しかも、いまさらいうまでもないことではあるが、SX-WINDOW専用である。

これで、ウィンドウシステムに対応した「シムアース」は3つ目だ。最初がMacintosh、お次がWindows3.0、3番目がSX-WINDOWというわけ。Windows版はあまり知られていない。なぜなら英語版だけしかないからである。なんて書くと、じゃあ、どれがいちばん快適か、って話になってしまうが、ちゃんと比べたわけではないから知らない。少なくとも、モノクロ版でさえ「シムアース」はMacintosh Plusで

は遊ぶ気にならないほどのスピードだったし(まあ、Plusってとこがミソだけど)、Windows版も80386DX/33 MHzではかなり遅い。SX-WINDOW版はどうか、っていうと、68000の10MHzでカラーってことを考えれば、まあ、適度に遅いとでもいうか。遊び方しだいだな。

そもそも"シム"シ リーズはすべて Macintosh版から開発 されたこともあり、非常にウィンドウシステムに向いた構成になっている。21インチ画面でもないと広げられないほどのウィンドウを駆使し、情報をやりとりしながら進めていくからだ。SX-WINDOWの場合はプルダウンメニューシステムではないため、メニュー専用のウィンドウがひとつつく。さらに、ガイアウィンドウ、惑星表面を見る地形ウィンドウ、エディットウィンドウなどがあり、さらにお約束のグラフやらヒストリやらがある。たくさんウィンドウを開いて"背景同時書き換えあり"にすると当然、遅くなるし、なしにすると速くなる。難しいところだ。

#### でもって、とうとう惑星である・・・

Macintosh版が出たのは1年半以上前だし、PC-9801版だって去年に出たくらいだから、いまさらいわずとも何をするかはわかるだろう。

#### 惑星上に文化を育てるゲームである。

隕石を落とし、食物連鎖をいじり、太陽 エネルギーの照射を増やし、津波を起こし、 核爆弾を落とし、酸素発生機を取り付け、 氷で冷やし、火砕流で温め、コスモクリー ナをイスカンダルから取ってきて放射能を



除去してき、インラーでです。 り、ゴばトラーでです。 やり、ゴはトラーでです。 やり、ゴはトラーでです。 ではトラーでできる。 ではトラーででする。 では、カーラーででする。 では、カーラーででする。 では、カーラーででする。 でいる。 でい。 でいる。 でい



GLOBE はグルグル回る

菩薩復活が見られるかもしれないくらいに まで駆け抜けるのだ。

しかし、失敗すると生命は進化せず、ガイアは苦虫を嚙んだような顔をし、大陸では原始人がいつまでも動物を追いかける。

#### 

このゲームはガイア理論をもとに設計されている。ガイアってのは「マーズ」に出てくるロボットじゃなくて、なんというか、地球をひとつの生物として捉えた理論だそうだ。難しいニュートンなことはよう知らん。でもって、ガイアウィンドウってのは、地球な顔をしたガイア君が笑ったり泣いたり怒ったり退屈したり寝たりする。怒らせるのは簡単で、火山の2つや3つ、核爆弾のひとつやふたつ、爆発させてやればいい。そうすると、怒る。

でもって、怒らせてもいいから、最初に 惑星の形を好みに合わせて変えてしまおう。 エコロジストが怒っても気にしてはいけな い。これは、ゲームであって、教育ソフト ではないのだ。遊んだものの勝ち。

でも、あのへんに大陸を作ろうったって、マップエディタで部品を並べていくなんてわけにはいかないから、どうするかっていうと、いちばん簡単なのは、火山を爆発させること。これをやるとガイアが怒る。続



まだ土地が足りないかな

いて、地形の上下コマンドがあるから、これで地道に少しずつ地面を盛り上げていく。これはかったるい。もうひとつが、地殻モデルの変更である。こいつは火山活動の勢いやら地軸の傾きやら核形成の勢いやら落下する隕石の数やらを決める。これも時間はかかるが、怒らないというメリットがある。もうひとつ、手はある。寒くするのである。そうすると、両極から凍りはじめて、水位が下がるわけだ。

逆にあったかくすると水位は上がるわけで、いろいろと考えることは多い。いかん、考えてはいかん。脳が爆発するぞ。ここはだな、地球になった気持ちになって、慈しみ、生命を育てようと願うのだ。ほら、あそこが寒がっている。ほら、火山だあったかい、焚火だ焚火だ落葉焚き。そんでもって、私は神様、っていうより、幼年期の終わり的な宇宙人だな。地球を実験台に、生命を進化させようという宇宙人。だって、モノリスを置いたり、窒素発生機を設置したりできるから。ほーれほれ、よく育てよ、ってなもんだ。

たとえばだな、酸素がないと生物は育たないわけだ。でも、二酸化炭素がなくても困るわけだ。気温が上がっても困るし、下がっても困る。熱いとやだし、寒くてもやでしょ。住むところがなくてもやだし、雨



降水量などのデータも色分けされる

がなくてもやでしょ。

もう,困ったものだ。

で、あまりに適当にやっていると、いつのまにかへンになっている。安定した惑星を作り出すのは大変なのだ。いまだってほっといて原稿を書いていたら、あっというまに熱くなり、生命は死に絶え、水温は50度にも達してしまった。

調子が出てくると、ポーピーポーペパポーなどという間抜けな音とともに、いろいろと生命が誕生する。これが、シムシティやA列車でいう家が立った瞬間の楽しさだ。生命がうじうじと繁殖し、進化し、人間が誕生する。これがまたうれしい。

人類が誕生したら、うまく進化するよう に、してやるわけだね。

#### やっぱりメモリはいる・・・・

最後になるけど、みなさん耳を塞ぎたいメモリの話ね。ご存じのように、SX-WINDOWはメモリを食う。メインメモリ2Mバイトの人でも、SX-WINDOWを入れると、空き容量は1Mバイトを切るはずだ。いろいろとユーティリティを立ち上げたりすると、あっという間に数100Kバイトになってしまう。でもって、「シムアース」は、1Mバイト近いメモリを要求するのだな。「シムアース」を入れたら、まず、ほかの作業はできない。それどころか、2 MバイトだとASKなんかを外さないと起動すらできないだろう。

ほら、そこの、「シムアース」を立ち上げたまま作業をしよう、と思っていた君。メモリは4Mバイト以上ないとだめなのだよ。無理やり環境を小さくしてまで「シムアース」するのでは、ウィンドウシステムの名がすたる。ここはポンっと思い切って、メモリを増設……したいねえ。したい。

来月はちゃんと☆を育てます。詳しい評価も来月回しということで、乞うご期待。

#### **#HE SOFTOUCH**

# 志の高い猿は国を治める

Takahashi Tetushi

#### 高橋 哲史

いつかは出るような気がしていたけれど、この「太閤立志 伝」は豊臣秀吉(つまり"太閤"さん)が出世していく過程を 追ったゲームだ。あまりカッコイイというイメージの人物 ではないけれど、そこがいいのかもしれない。



ども、最近すっかりシミュレーションゲームづかされている高橋くんです。 3月号から「大戦略III'90」に「ロイヤルブラッド」に、そして、今回の「太閤立志伝」だもんなあ。

なんか頭の中がすっかりシミュレーションマシンになってしまって、昼の買い出しなんかで街に出ていくと、一瞬道行く人にパラメータがくっついて見えてしまって、思わずダウンタウンの浜ちゃんのように目をこすってしまったりする私です。

あ,あの人は武力は98だけど知力は25だな。でも,魅力が74あるからいっか。……などと,わけのわかんないことを考えてしまうんだよーっ! うわうわうわうわうわ(混乱)。

そいでもって、この前コンビニに立ち読みしに行く途中、もう見るからに不穏度100のパンチパーマおいちゃんがつかつかと私のほうに近づいてきたんです。ぬ、これはからまれたらやっかいだぞ、と素早く守勢度を上げる私の腕をつかみ、そのおいちゃんは地の底から響くような声でこういい放ちました!

「兄ちゃん, 自衛隊入らん?」

……知らないうちに私の無職度もアップしていたようです。やっぱり昼日中から無精ひげにツッカケで近所を徘徊するのはやめよう……。



#### 

さて、この「太閤立志伝」は、豊臣秀吉 の生涯をプレイヤーがより鮮やかに体験で きるようにゲームデザインされたもので、

「維新の嵐」「大航海時代」などと同様、"リコエーションゲーム"シリーズとして発売されています。リコエーションゲームではいままでとはひと味違ったシミュレーションを、というだけあって、この「太閤立志伝」も通り一遍の戦国モノとは違い、斬新なものに仕上がっています。いままでのシミュレーションにはなかった評定システムなどはなかなか成功しているといえるでしょう。それでは、さっそく1560年の濃尾平野は清州城に舞台を移して、ゲームを始めてみるといたしましょう。

#### 気分はNHK大河ドラマ◆◆◆◆

織田信長「これより戦評定を行う。駿河より今川勢が大挙しておるのは、皆も周知のことと思う」

丹羽長秀「殿に申し上げます。ただいま丸 根の佐久間盛重より、早打ちが到着いたし ました」

織田信長「さようか。何と申しておる?」 丹羽長秀「はっ、駿河の大軍は鷲津,丸根 両砦に進攻中とのことです」

織田信長「そうか」

柴田勝家「殿,いかがなされますか。今川 勢は4万の大軍,御味方はわずか4千」

**丹羽長秀**「さらに,丸根砦には佐久間盛重 の手勢が,たかだか7百ほどおるばかりです ぞ」

織田信長「うむ……」

**丹羽長秀**「殿には、城より討って出られる と動かぬ御意のように存じますが」

柴田勝家「いかん、いけませぬぞ。野戦では、当方の十倍する敵の思うつぼでござる!」

織田信長「籠城に利があると申すか。わず かな命数を延ばしたところで軍が動かぬ限 り, 当家断絶は必定であろう」

柴田勝家「しかし……」

と,このようにいきなり出だしから,時 代劇ムードたっぷりの場面で始まります。

「太閤立志伝」では随所にこのようなシチュエーションが盛り込まれており、気分はもうすっかり大河ドラマなのです。関係ないですけど、NHK大河ドラマの軍議って、どーしてみんなあんなに力込めてしゃべるんでしょうね? あれじゃ、見てるこっちまで力んじゃいますよ。

それはともかく、上記の場面はあの有名な桶狭間の合戦の模様ですが(あの信長が「人生50年~」って舞ったというあれですね)、このゲームは歴史上の事件をイベントとしてゲームに取り込んでおり、そこにプレイヤー独自の判断を求め、それによってゲームが進行してゆくようになっています。桶狭間の合戦のほかにも、墨俣城の築城など、豊臣秀吉が天下を統一するまでのさまざまな事件が用意されています。

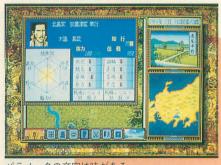

パラメータの文字は味がある



全体マップはいつもと同じ雰囲気

ゲームスタート時, 豊臣秀吉こと木下藤 吉郎は足軽頭, つま りは下っ端です。主 君である信長から評 定の場でいろいろと 主命 (最初のうちは 単なるパシリともい う)を受け、それを 果たすことによって 信頼度を上げて出世 していきます。

織田信長「余剰兵糧 フィールド画面はモロRPG 2千を売り払い,軍資 金に替えてまいれ」

#### 木下藤吉郎「はは一つ」

という具合に、御用を仰せつかっていく わけです。とりあえず兵糧売りはいちばん 簡単な主命なので、 稲葉山の町の米屋に行 って, さくっと兵糧を売って城に戻り, 殿 に内謁を願います。

木下藤吉郎「殿, 兵糧売りの役目やっと終 えて参りました」

織田信長「うむ、ご苦労であった。たまに は家に帰ってねねを喜ばしてやれ」

#### 木下藤吉郎「はは一つ」

また、評定は月に1度だけなので、主命 を終えたあとの残り時間は、剣術や築城、 計略の修得にあてるのです。ほかに, 茶や 芸術などもそれぞれの先生に師事を請うて 勉強するのです。天下人は風流人でもなけ ればならないのですね。出世とともに、主 命も兵糧売りから鉄砲買いや馬買い、敵の



米屋はどこだっ



「リザード」を思い出す戦闘シーン





ようやく墨俣の件をまかされる

情報収集と高度になってきます。おりしも、 斉藤龍興との敵対状況下。

織田信長「斉藤龍興に関する情報を集めて 参れ」

#### 木下藤吉郎「はは一つ」

諸国を行脚し,数々の情報を持ち帰った 木下藤吉郎はここにおいてその手腕を発揮 し, 伝説の墨俣城築城を成し遂げ, 斉藤龍 興を撃退して見事に目付に出世するのでし た。う一、気持ちいい一。

#### 全体的な感想。

面白いです。まず、なんといってもシス テムが変わっていてよいです。光栄のシミ ユレーションは、「信長の野望」にしろ「三 國志」にしろ、最初から最後までやること はほぼ同じ (内政を計ったり、計略を仕掛 けたりしながら他国を侵略, の繰り返し) だったのですが、「太閤立志伝」では秀吉の 身分によって, 主命実行や自分自身の能力 向上のための修行, 他国制圧, そして全国 平定と自分のすべきことが次々と変わって いくのでなかなか飽きがきません。

このあたりは、秀吉が一介の百姓から身 を興して全国を統一するまでに至った, と いう波乱万丈な生涯のおかげともいえます が、それを構成する複雑な要素をうまくゲ ームにまとめあげた光栄にも脱帽といった ところでしょう。

少し歴史に明るくないと, 次々と発生す る歴史上のイベントについていけなかった り、さまざまな主命があるために実行方法 にとまどったりすることもありますが、や っているうちに慣れることと思います。

ただひとつ苦言を呈するならば、それは プログラム的な遅さでしょう。特にメイン 画面でのスクロールはちょっとがたついて いて、「健康のためゲームのやりすぎには注 意しましょう状態」を誘発してしまいます (ああ、目が痛い……)。それとマウスのク リックによるコマンド切り替えの反応がい まひとつなので、イライラの原因になって しまいます。マウスをカチカチやってる間 に個人戦に巻き込まれて死んでしまったり したら目も当てられません(何回かあった

とはいえ,全国に散らばる100以上の城に 17カ所の町,野戦,城攻め,個人戦など多 彩な形態をとる戦闘、朝廷との駆け引きや 特殊能力の鍛練など, 広大かつ微にいり細 にわたるまでの魅力は、それを補ってあま りあるといえるでしょう。それでは、皆さ んも猿……じゃなかった、太閤秀吉の華麗 な人生を体験してみてください。

#### 猿はギャンブルで身を滅ぼす

町には宿屋があります。宿屋とくれば当然、 賭博場もあったりするのです。猿(=秀吉=私) はこれに燃えました! 思わず軍資金を使い込 んで、信頼値をがばっと下げるほど熱くなって しまいました。いや一、やっぱり男は賭けです な。チンチロリンはちょっと眉つばだけど、お いちょかぶは燃えます! 三太, 六法, おいち ょにカブときたもんでぇいっ。え、そちらクッ ピンで? 親の総取りですかい? ああ, 今日も 文無しで居城に帰るのね、とほほ……。

ということで、次回はコイコイや麻雀、つい でにパチスロなんかもつけてくれるとうれしい な(あ, 本気にしないでくださいね)。こういっ た遊びのあるデザイン, いいですね。

余談ですが大航海時代のBGMがさらりと使わ れていたのには感心してしまいました。いや, おしゃれですなあ。

総合評価 グラフィック BGM ゲーム性 操作性 忍びの唐突さ

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*

#### HE SOFTOUCH

# A FTER A E WIE W

ジェノサイドでデビューし、以来X68000ユーザーを中心に圧倒的な支持率を誇っているズーム。ジェノサイドから2年半たって発売されたこのジェノサイド2も、やはり皆さんからの賛美の声は尽きないようです。

# 

#### ジェノサイド2

▶スピード感が好き。

水野 智紀(16)長野県

▶私の理想にいちばん近いゲームだから。

倉島 功(22)愛知県

▶とにかくいたれり尽くせりなので。

栗林 幹治(19)千葉県

▶クオリティが非常に高いため。

田中 篤(19)大阪府

▶オリジナルでここまでするのは立派。

吉田 昌弘(22)埼玉県

▶ボスがいまいちな気がする。私に勝とうなど10年早い。 西村 佳哲(21)京都府

▶ X68000ユーザーなら、これっきゃないでしょ! グラフィック、音楽、元気のよさはジェノサイド以上だと思う。ズームさんはやっぱりユーザーの味方だったのだー。 X68000万歳。 今村 雄治(19) 岐阜県

▶ジェノサイドはむずかしかったけど,ジェノサイド2はイイ,カッコイイ。防御姿勢が好き。 大道 顕二郎(17)岩手県

▶ジェノサイド 2, おもしろいですね。けど、前作とくらべると、何かもの足りないような。ベティはエネルギーだし、トレーサーはカッコ悪いし……。 5 − 3 のボスの黒のトレーサーのほうがカッコイー! ちなみに現在Easyモードで最高タイム31分26秒、最高破壊敵数354です。

植村 博文(17)三重県

▶ハカイ感があるし、おもしろい。しかも オリジナル。 末永 勝治(24)広島県

▶はっきりいって燃える! ゲームの演出 も最高だ! 松井 博明(21)群馬県

▶演出面がよい。けどEasyでも解けなひ。 坂本 秀司(20)宮城県

▶絵がきれい、音楽もいい、動きがいい、 先の展開が読めないのがまたいい、それで いてクリアしてもまた楽しめる。

馬場 昌法(20)東京都



▶やっとエンディングを見たから。

大島 貴成(19)東京都

▶とにかくよい。面が長いけど。

国井 稔(16)福島県

▶やっぱりX68000ユーザーは"ズーム"ですね。音楽もGood。 余田 博喜(21)大阪府

▶とにかくすごい。グラフィック, サウンドなどなど……。 田澤 広志(19)滋賀県

▶作者の気が伝わってくるようだ!

福永 浩司(20)大阪府

▶絵, 音, 楽しさ, ますますUp!

植地 計友(18)奈良県

▶やればやるほどおもしろい。 5 - 3 でシェーをする! 松永 好司(16)富山県

▶アクション系統では、かなり完成度の高 い作品だから。 大島 康生(15)東京都

▶ジョイパッドでやると親指が笑う!

谷野 慎一(20)埼玉県

▶感動するエンディング (映画のようだった)。小海 昌伸(17)新潟県

▶なんといっても、格闘はいい。黒いヤツはイイぞ。 田口 清広(20)埼玉県

▶ゲームはおもしろいし、MIDIもばっち り。 結城 武博(18)山形県

▶アクションが好き。藤井 誠(16)山口県

▶これしか持っていない!

梅田 能宏(22)愛知県

▶演出の多彩なところ。

及川 恒平(16)東京都

▶あらゆる設定,すべてよし。

村田 真一(19)神奈川県

▶とっても硬くて歯ごたえがあります。

鶴本 恵太(18)福岡県

▶グラフィック, サウンドは最高。でも, 端でダメージくらうとハマるのはいただけ ない。そうなったら絶対死ぬ。

三宅 涼(13)京都府

▶風神と雷神がすてき……。それにバットマンも? 井上 達紀(22)佐賀県

▶グラフィックがいい, 音楽がいい, 手頃なむずかしさ, と三拍子揃っている。



梅津 信悦(17)青森県

▶近未来的な世界観が最高!

谷 聡雄(18) 茨城県

- ▶これだけよくできたアクションゲームは 秋葉 貴男(23)千葉県
- ▶これぞズーム, X68000はこうでなくて 大場 紀康(17)静岡県
- ▶MT-32+FM+PCMだから。

新井 信也(16)群馬県

▶ジェノサイド2のTIME ATTACKは私 もしてます。現在36分48秒が最高です。各 面のベストタイムだけの合計なら32分台が 出ているのですが……。急ぐと死にやすい のが6面あたりです。最終ボスの倒し方は ヒミツ! アタマの使いようで1分1秒は 湯浅 賢二(18)大阪府 ▶いやー,燃えた燃えた,燃え尽きた。

橋爪 良季(17)三重県

▶今回のは(敵が)カタクないのでゲーム がサクサク進むからとてもうれしい。ジェ ノサイド2は前のジェノサイドにくらべて 一般の人でも遊べるのでX68000を持って いるやつは買いなさい――自称ズームのま わしものより――。山崎 康則(16)北海道 ▶兵士がかわいい。影山 秀和(19)広島県 ▶ゲームバランスもちょうどいいし、背景 といい、演出といい、細部まで凝っている 河野 暢(18)大阪府 ▶あのグラフィック,動き,音,いいなあ。 ダッシュがガチャガチャだけどね。

小林 宏教(17)新潟県

▶ズームが普通のソフトハウスになってい 澤田 裕史(16)神奈川県 くう~。

▶画面を見るだけでワクワクするので。

一戸 忍(24)北海道

▶お~い、みんなー! 早く裏ワザ見つけ てくれーつ! 本多 登(19)長野県 ▶動きが滑らかで操作しやすくとてもおも しろいが、オープニングがちょっと暗いと

思う。それにむずかしい。

中田 雅敏(17)大阪府

▶ジェノサイド2では賀正、創立記念日、 山尻立男なんてのもある。お遊びが好きだ 清水 弘和(15)広島県 ▶ジェノサイド2の5-3のボスを見て,

昔やったファミコンディスクシステムの "リンクの冒険"の、最後のところで自分 の影と闘ったときのことを思い出してしま った (知ってますか?)。

鈴木 政宏(18)宮城県

▶12月25日に立ち上げたら, "ZOOM"の文





字にベルがついていた。なんか、うれしか った私です。しかし、25日にひとりでいる のは、さみしかったなあ……。

小杉 厚夫(26)千葉県

- ▶音楽はともかく、1を上回るアクション 内間 正晃(19)静岡県
- ▶ジェノサイド2は思ったより簡単でした ね。2日で最後までいくようになった(コ ンティニューあり)。いまではときどき何分 かをチャレンジしています。自分ではジェ ノサイド2は期待外れでした。

都筑 康弘(16)大阪府

▶とてもむずかしく、なかなかエンディン グが見られないところがなかなかいい。

中垣 敦(17)兵庫県

- ▶回転ジャンプがかっこいいから。くるり 白井 達広(18)愛知県
- ▶徹底してカッコよさを追求した演出が気
- に入ったので。 西嶌 郁夫(24)大阪府 ▶滑らかなアクション、かっこいいデザイ
- ンのキャラクター, なかなか聴かせてくれ るBGM(テープに落として聴かせてもらっ 稲屋 明良(19)広島県
- ▶アクションと演出がともに高レベルで仕 上がっている。 山内 啓史(23)福井県
- ▶ジェノサイド2をやって,あらためて元 祖ジェノサイドのすごさ、おもしろさがわ
- かった。 森 健一(19)千葉県 ▶これだけのためにMIDIを買おうと決心

させた。もちろん内容もハードで熱い! 松尾 泰之(20)大阪府

#### 発売中のソフト

★シムアース イマジニア X68000用 5"2HD版 12,800円(税別) ★シュートレンジ ビッツー X68000用 3.5/5"2HD版 9,800円(税别) ★バトル ジー・エー・エム X68000用 5"2HD版 12,800円(税別) ★ノア M.N.Mソフトウェア X68000用 5"2HD版 7,200円(税別) ★太閤立志伝 光栄 X68000用 3.5/5"2HD版 9,800円(税別) ★ジョシュア パンサーソフトウェア X68000用 5"2HD版5枚組 9,700円(税別)

★ウェルトリス BPS X68000用 5"2HD版 7,800円(税別) ★レミングス シナリオ集(仮) イマジニア X68000用 5"2HD版 価格未定 ★F29 RETALIATOR イマジニア X68000用 5"2HD版 価格未定 ★メガロマニア イマジニア X68000用 5"2HD版 価格未定

★バトルテック~失われた聖杯~ ビクター音楽産業 X68000用 5"2HD版 9,800円(税別) ★ふしぎの海のナディア ガイナックス 5"2HD版 価格未定 X68000⊞ ★究極タイガー 金子製作所 X68000用 5"2HD版 価格未定 \*TATUJIN 金子製作所 X68000用 5"2HD版 価格未定 ★保存版ロードランナー システムソフト X68000用 5"2HD版 7,800円(税別) SPS

★ドラゴンスレイヤー英雄伝説 X68000用 5"2HD版 価格未定 ★ウルティマVI ポニーキャニオン 5"2HD版 9,800円(税别) X68000用 ★OVERTAKE (仮) ズーム

X68000用 5"2HD版 価格未定 ★三國志Ⅲ 光栄 X68000用 3.5/5"2HD版 14,800円(税別)

★セブンカラーズ ホット・ビィ X68000用 3.5/5"2HD版 7,700円(税別)

★沈黙の艦隊 ジー・エー・エム X68000用 3.5/5"2HD版 12,800円(税別)

★ファイナルファイト カプコン X68000用 5"2HD版 価格未定 ★ヨーロッパ戦線 光栄

X68000用 3.5/5"2HD版 12,800円(税別)

★ライフ・イズ・ミュージック 光栄 X68000用 3.5/5"2HD版 価格未定 ★エトワールプリンセス エグザクト

X68000用 5"2HD版 価格未定 ★バーンウェルト グローディア

X68000用 5"2HD版 価格未定 ★リーディングカンパニー 光栄 特別付録

これが数々の名作を作り出したDoGA CGAシステムだ。「TORNADO」も 「DesperadO」も「カラフル少女バレ ットちゃん」もすべてこのツールから作り 出されたのだ。これさえあれば、芸術祭で グランプリを取って光磁気ディスクをもら ったり、30万円分の商品券でクーラーを買 うことも夢ではない。

ただし、今回配布されるのはプログラムの

みなので、初心者にはちょっと使えないも のになっている。肝心のCGAシステムは マニュアルを入手してからのお楽しみとし て、まずはお試しシステムでCGAシステ ムの感触を確かめてみよう。ここに掲載さ れたのはお試しディスクで作成できるアニ メーションのうちの数%分にすぎない。君 も生ディスクをたくさん用意してお試しシ ステムを立ち上げてみよう。



付録ディスクの起動画面



CGAシステムを起動





これはCAD.Xの画面だ





メニューで物体の動きなどを組み合わせる









ほかにも帆船や……





宇宙戦艦その1などもりだくさん



マクダネルダグラスF-15ストライクイー グルのようなもの。S字飛行を見下ろし気 味にした。空気遠近法にも注目















○ 目の付けどころが

これが芸術祭グラフィック部門賞受賞 作「EYE」の全貌だ

# 発表! DōGA CGAシステムVer.2.50

プロジェクトチームDōGA かまたゆたか

ちょっと大胆ですが、付録ディスクという形で、CGAシステムの最新バージョンをお届けします。これで、大部分のX68000ユーザーに、CGアニメーション制作環境が整ったことになります。さぁ、今日から君もCGAにチャレンジ!

#### はじめに

今年の夏休みまでに発表すると約束した CGAシステムVer.2.50を、ちゃんと予定通 り発表できたことをうれしく思います。 え っ、CGAシステムってなにって? いきな り、話の腰を折らないでくださいよ。でも、 今年の春 X68000を買ったという方は、 CGAシステムも、DōGAのこともご存じな いかもしれませんね。

近いうちに、CGA(コンピュータ・グラフィック・アニメーション)講座を復活するにあたって、今月はまず、当チームの紹介、今までのおさらいから始め、付録ディスクの解説、お試しシステムの遊び方、そしてCGAシステムの紹介とマニュアルの申し込み方法を説明します。そして最後に、当チームの活動をご理解いただいたうえで、今後の活動について考えていきたいと思います。

まだ、お手元にマニュアルもないので、 CGAシステムを用いて、実際にCGA制作す る話は、次号からということにして、今月 はお試しシステムで遊んでみるところまで にしましょう。

#### 第1節 DōGAとはなにか?

DōGAプロジェクトとは"手軽でパーソナルな映像表現としてのCGアニメーションの普及"を目的に、各自ができる範囲で協力していくというプロジェクトです。そして、このプロジェクトを具体的に推進していくための事務局がプロジェクトチームDōGAです。現在、大阪大学コンピュータクラブ、京大マイコンクラブを中心に、全国の方々の協力を得て、非営利団体として活

動しています。

#### 1) CGAシステムの開発

個人でもCGAを制作できるような環境を実現するために、パソコンで動く、総合的なCGA制作システム(DōGA CGAシステム)を共同開発しています。また、それにともなって、マニュアルの制作、バージョンアップなども行っています。

開発されたプログラムは、いろいろな方法(今回は付録ディスク)で、広く希望者に配布されます(実費+カンパ)。

#### 2) CGA作品制作

自らこのCGAシステムを用いてCGA作品を制作し、PRの意味もふまえていろいろな映像、CG系のコンテストに出品しています。先日も、第1回芸術祭でグラフィック部門賞を……その話はまたあとで。

さらに、このCGA制作の経験を、CGAシステム開発にフィードバックしていきます。 3) PR活動

こういったCGAの世界を広く知ってもらうために、上映会なども行っています。特に、1989年より「アマチュアCGAコンテスト」を主催しています。また、この連載など、パソコン関連誌、テレビなどマスコミを通じてのPR活動も行っています。

ほかにも、アマチュアCGA団体との交流、ユーザーからの苦情、要望の対応、各種発送物の宛名書きなど、いわゆる雑用も多く、日々忙しい毎日です。

#### 古代のDōGA

まず、DōGAは、どうやって生まれたのでしょう。それを語るには、8年も遡らなくてはいけません。当時、大阪大学コンピュータクラブは、パソコンに興味を持っている学生が集まって世間話をするような場で、年間を通じて行うような活動らしい活動は特にありませんでした。クラブとして、それでは情けないと思い、CGを使った映画を

作るチームをクラブ内に結成しました。これがDōGAの前身となった「Prodige」です。

そしてそれから1年かけて作った8mm映画が「PREPORT」です。45分のうち,20分以上がCGという大作で,当時としてはかなり画期的だったのですが,作品的にはひどいものでした。しかし,その経験で強く感じたのは,"映像制作は面白い"ということです。8mmフィルムというメディアが衰退して,自主制作映画が下火になっていくなか,このパソコンというメディアを利用することで,新しいパーソナルな映像文化ができるのでは,という可能性が見えたのです。

しかし、当時のCGA制作環境というのは ひどいものです。まず、パソコンで動くCG ソフトなどというものが皆無でした。「P REPORT」では、クラブの先輩たちが作っ た会社の建築用CADソフト「ダイナパー ス」を借りて制作しました。このダイナパー スは、建築用CADとしては素晴らしいも のですが、一般の映像制作に用いるのには 無理がありました。

まず、視点(カメラ)を動かすことはできても、物体を動かすことはできません。 戦闘機が飛んでくるような映像を作るには、 相対的に計算して、カメラを動かしてごまかさなければいけません。ということは、 複数の物体がまったく異なる動きをしよう ものなら、多重露光してもお手上げです。

さらに、当時ハードディスクなどありませんし、FDも2Dですから、計算した画像をディスクに残しておくわけにはいきません。作画計算したその場で8mmカメラに撮影していきます。たとえば、10秒のカットを制作する場合、180枚の画像が必要(8mmフィルムは毎秒18コマ)です。1枚の画像計算に3分かかるとすれば、延々540分間(9時間)ぶっ通しで、真っ暗な部屋で、3分に1回、8mmカメラのシャッターを押すという

正気の沙汰とは思えないような作業が必要 だったのです。

これでは, 個人で映像制作など絶対無理 だ(事実, 当時CGA作品を発表していたの は、我々と東北大学のDACぐらいだった) と思い、まずなんとかして、この環境を整 えなければいけないと考えました。

この考えに賛同してくれたのが、京大マ イコンクラブと大阪府立大学コンピュータ ハウスRANDAMでした。そして、この3 団体の共同プロジェクトとして、1986年末 「DōGA」が設立されました。

#### 中世のDōGA

DōGAが設立されて、最初の問題は、プロ のソフトハウスからも発表されていないよ うなCGA制作プログラムを, どうやって開 発するかです。そこで考え出されたのが "CGA共通規格"です。これは、CGA制作 の過程で必要となる,各種データ (形状デ ータ, モーションデータ, 画像データなど) のフォーマットを定めたものです。この規 格を作ることで、各大学のコンピュータク ラブ, 各プログラマが, 別々に, 並行して プログラムを開発できるようになりました。 つまり、京大マイコンクラブが開発した モデリングツールによって作られる形状デ ータは無条件で,大阪大学コンピュータク ラブで開発された作画プログラムに使える わけです。

現在でも、この"CGA共通規格"は、CGA システムの根幹となっています。CGAシス テムとは、"CGA共通規格"に準じたデータ を入出力するプログラム群であるともいえ るでしょう。

1987年4月から、この "CGA共通規格" の検討とそれに準じたプログラムの掲載と いう形で、月刊アスキーの連載が始まりま した。とはいえ、しょせんはただの学生が 交代で書いていることもあって, かなり内 容はいい加減で, 各方面にご迷惑をかけて しまいました。それでも、当チームの活動 を支援してくださいました月刊アスキーの 皆様には, いまでも感謝の念に堪えません。

1987年には、もうひとつ大きなきっかけ がありました。ご存じのように、X68000が 発表されたのです。このDōGAプロジェク トは、別にX68000に限定したものではあり ません。事実, 当初はMZ-2500やPC-9801 用のプログラムを開発していました。しか し、CGをやるにあたって、X68000のパワー は画期的なものでした。また、シャープか らも, 発売以前から試作段階のX68000を提

供くださるなどの支援もいただき、 当チー ムのスタッフも次々にX68000ユーザーと なり、このプロジェクトの標準マシンとな るのには、そう時間はかかりませんでした。

アスキーの連載は1年以上続きましたが, まだCGAシステムが完成するには至りま せんでした。しかし、1988年の夏、LOGIN 誌で紹介されたときに、 希望者にはこのプ ログラムを配布すると掲載され、とりあえ ず完成しているプログラムをまとめました。 これがCGAシステムVer.1.00です。

バグはもちろん、モーションデザインツ ールもマニュアルもなく、とても使いもの にはならない代物でした。そこをなんとか 使ってもらおうと、CGAシステムユーザー 向けに「かわらVAN」という情報誌まがい のものを発行しました。しかし、その努力 の甲斐もなく, コピー代, 郵送代などの問 題から、5回ほどで廃刊になってしまいま Lti.

また、大阪の淡路にマンションの1室を 借り、プロジェクトルームを開設したのも このころです。それまでは、大阪大学コン ピュータクラブは部室もなく, 各自の自宅 に集まるしかなかったのです。プロジェク トルームのおかげで、活動はより活発にな り、CGA共通規格のフィックス,次のバー ジョンのCGAシステムの開発を進めたの でした。

#### 近代のDoGA

1989年、CGAシステムバージョン2.00の 発表を兼ねて、本誌でCGA講座が始まりま した。このときは、付録ディスクなどなく、 誌面でプログラムの紹介をして申し込み方 法を掲載するにとどまりました。しかし, その反響は、すさまじいものでした。

また,この年,「冬の終わる夜」という作 品で,朝日新聞社主催「全日本ビデオコン



冬の終わる夜

テスト」に入選しましたし、 当チーム主催 の「アマチュアCGAコンテスト」も始まり ました。DōGAの概要で紹介したような、現 在のDōGAの活動の基礎が一気に整った年 といえるでしょう。

アスキーでの連載がプログラムの発表だ ったのと異なり、Oh!Xでの連載はCGAシ ステムを使っての作品制作法が中心でした。 この連載は、もともと、廃刊になったCGA システムユーザー誌『かわらVAN』を誌面 上に復活させるのが目的でしたから、雑誌 内雑誌という感じです。ユーザーからのお 手紙のコーナーなど、別枠のコラムは多い うえ、ほとんど内輪しかわからないような ネタや、パソコンとは直接関係のない話も あって、Oh!Xの治外法権といわれていまし

この連載は今年の3月号まで、最初は毎 月,後半は隔月,ときどき原稿を落としな がらも, なんとか続きました。

また、その間にもいろんな作品を発表し ました。BJ映像フェスティバルで「Thank you VOYAGER」,第2回,第3回CGAコ ンテストオープニングアニメーション, XVIイメージデモ, 芸術祭の「EYE」

さらに、CGAコンテストでは、一般から パーソナルCGA界の歴史に残るような作 品が次々に応募され、その質的向上はすさ

#### 付録ディスクに関するお問い合わせについて

お問い合わせの前に、付録ディスクに関して は、本誌「付録ディスクについて」を、お試し システムに関しては、本誌「お試しシステムに ついて」を、CGAシステムに関しては、CGAシス テムのマニュアルをよく読んでください。

この付録ディスクは、プロジェクトチーム DoGAが、Oh!Xを通じて、発行しています。です から、ディスクの内容に関するお問い合わせは、 DōGAへお願いします。

なお、DōGAでは、8月下旬までマニュアルの 発送作業に追われるため、対応がそれ以降にな ると思われます。また、内容によっては、対応 できない場合や、まとめて本誌の連載内で答え

させていただく場合もありますので、お見逃し のないように。ご迷惑をおかけしますが、なに とぞご了承ください。

#### 問い合わせ先

〒533 大阪市 東淀川区 淡路 5-17-12 102号 プ ロジェクトチームDo-GA内 「あてにできな い問い合わせ係」まで

問い合わせを円滑に行うために、以下の点に ご注意ください。

- ・電話番号を明記
- ・郵便番号, 住所, 氏名は丁寧に
- 氏名にはふりがなを
- ・ 問い合わせの内容は、 具体的に

まじいものでした。また、そのジャンルも 豊富で、パーソナルCGAには、こんな使い 方があったのかと驚かされるものも少なく ありません。

#### 現代のDoGA

3つの大学のコンピュータクラブの共同プロジェクトという形で発足したDōGAも、現在少しずつ形態を変えてきています。大阪府立大学は、コンピュータハウスRANDAM内でのCGのプロジェクトが消滅した

ことで、DōGAへの参加もほとんどなくなってしまいました。京大マイコンクラブは、システム開発、作品制作が依然活発です。 大阪大学コンピュータクラブは、作品制作は弱いのですが、システム開発、そしてDōGA全般の事務を担当しています。

大学のコンピュータクラブ以外の参加が 増えているのも最近の特徴です。各地のチームや、個人からも協力をいただき、自称 スタッフは、全国に何人いるのかわかりま せん。特に最近は、社会人の参加が増えつ つあります。 DōGA内でも、スタッフだった学生が卒業して、社会人となってきました。社会人になっても、積極的に参加してくれているスタッフもいますので、従来のように、学生の団体とはだんだんいえなくなっています。

パソコン業界、CG業界からは、ある程度 の実績を認められ、それなりの評価をいた だいています。各方面からの取材など数え きれません。しかし、そうやって、成果が でている半面、運営的な問題点も大きくな っています。

#### CGAシステムによる、CGA制作の流れ

「CGAの制作」とはどんなものでしょう? たいていの人は、ディスプレイ上に絵が生成されていく場面を想像するでしょうが、これは間違っています。作画時に作業をしているのはコンピュータであって、人間側の作業はほとんど終了しているからです。

つまり、「CGA制作」とは作画に必要なデータ (形,色,動き)を、コンピュータ上でデザインしていく作業です。

以下にCGA制作の基本的な流れを紹介しますが、実際には、表現力を増したり、作業を簡略化するために、さまざまなツールを使用します。
) 物体形状のデザイン

プラモデルを作る感覚で、物体の形を3次元的に制作します。

これから作ろうとするカットに出てくる物体は、すべて作っておく必要があります。たとえば、FIのレーシングのシーンを作る場合、FI本体だけでなく、コースや観客席、場合によっては遠くに見える山々まで作らなくてはいけません。しかし、FI本体は(まったく同じデザインでよければ) I 台だけ作って、それを何台も並べることができます。また、データ集など、が作ったデータを流用することも有効です。

物体形状をデザインするには、CADというプログラムを使います。3面図を見ながら、小さな面をつなぎ合わせて物体を組み立てていきます。CADは相当多機能ですが、それでも、この形状デザインがCGA制作のなかでもっとも手間のかかる作業です。最近、CADを支援するために、TUBE、SHADE、TAMEN、KAMAなどたくさんのツールが開発されました。

#### 2) 色、材質のデザイン

色、材質に関するデータを、CGAシステムでは「アトリビュート」と呼びます。

物体の形をデザインしたら、次にその物体の 色や材質を決めます。X68000XVIも、表面に「チ タンブラック」の塗料を塗ることで金属的な黒 色に見えます。ですから、アトリビュートデザ インとは、この塗料を調合するようなものです。

実際には、ATRというプログラムを使用します。色は、赤、緑、青を組み合わせて、材質は、ツルツルとかザラザラとかのパラメータを変更して決定します。

#### 3) 動きのデザイン

複数の物体を、大きさや向きを指定しながら、 空間に配置していきます。そのほか、光源を与 え、視点と注目点を配置すると、 I 枚の静止画 に必要なデータが揃います。 動きは、ある物体に対して"最初の瞬間はこの位置だが、3秒後には、この位置にきて、10秒後にはあっちに行っている"というように指定します。その途中は、指定された位置を通る滑らかな曲線上に、自動的に設定されます。

これらの作業は、FFEというプログラムで完成予想図を見ながら行うことができます。また今回のバージョンから、WIREVIEWによって、作画する前にワイヤーフレームで、動きを確認することができるようになりました。

#### 4) 作画 (レンダリング)

入力するデータが揃ったら、いよいよ作画です。計算に時間がかかりますが、自動的に、何枚もの動画が作られていくので、ずっと見ていても、寝てても結構です。

いきなり思い通りの画像になることは少なく、 形状デザイン、アトリビュートデザイン、モー ションデザインなどを、修整しては作画という 作業が繰り返されます。完成した画像はFDやHD に蓄えられます。

#### 5) アニメーション

FDやHDに蓄えた画像を、HANIMというプログラムで、連続的に、高速に表示するとアニメーションになります。複数のカットを複雑に編集して、効果音と同期してアニメーションさせることもできます。これをビデオボードなど通じて、VTRに録画することができます。

#### 6) エフェクト

実際の作品制作の場合、RENDで作画した画像 に手を加えることがよくあります。ペイントツ ールであるEPA2で透過光を描き加えたり、 OVLAPでシーンのつなぎ目にオーバーラップを かけたり、PILEで複数の画像を重ねたり、TELOP で字幕を入れたり……。

CGAシステムに慣れてきたら、いろんなプログラムを使って、多彩な表現に挑戦してください。

#### 7) まだまだある変わったプログラム

#### ●形状関係

#### AUTO

形状デザインができたら, とりあえずそれを アニメーションしてみたいという要望に答えた 全自動アニメーション制作ツール。

#### SIMPL

複雑な物体のモーションデザインは処理に時間がかかるので、自動的にチェック用の単純な 形状を生成します。

#### EXPOINT

物体の一部をつまんでひっぱって形状を変形

させます。

FS 文字フォントから形状データを作ります。

#### ●モーション関係

FF

複雑なモーションデザインのための簡易モーションデザイン言語用コンパイラです。

爆発して破片が飛び散るシーンを作ります。

人体型 (ロボット) 用のモーションエディタ です。

#### ●画像関係

#### NEGA

画像の色調を変えます。古びたフィルムのようなイメージなどもできます。

#### WIPER

トム&ジェリーのエンディング、去っていく トムの位置に画面が丸く小さくなって、THE ENDの文字が出る。そんなワイプシーンを作り ます。

#### BGMAKE

Z's STAFFなどで描いた2Dの画像を基に、視点がぐりぐり動いたときの背景を生成します。

宇宙空間の星の画像を出力します。

#### SMOKE

画像データをぼやかして、ピントがずれたような画像を作ります。

#### BETA

取り込み画像のノイズを除去して、ベタ塗り調の画像にします。

#### ●環境関係

#### DEDIT

ディスクの中身を整理します。

#### D

CGAシステム用のDIR。データの種類別にファイルを表示します。

#### ●その他

#### PALET

画面にいろんな色を表示します。 微妙な色を 出したいとき、このツールで自分のイメージに あった色を探します。

#### エンディングクレジットのように, 画面がス クロールしていくアニメーションを作ります。

数値演算プロセッサ対応のREND。当社比I.6倍!

システム開発は、アマチュアが自由に行っているため、仕様を強制することができません。その結果、操作性など、ぜんぜん統一されないばかりか、バグも本人がその気にならないと取ってもらえません。また、イベントなどの活動全体についても、アマチュア(学生)の悪いところ、つまり無責任な面が多く、面倒な面白くない仕事は誰もやろうとせず、一部の責任感のあるスタッフに集中してしまいます。また、新人の育成も決してうまくいっていません。

そんななか、今回、CGAシステムVer. 2.50を発表し、今後いっそう大きくなる活動と責任に対して、もう一度、根本から考えて取り組んでいこうと決意している次第です。

# 第2節付録ディスクについて

付録ディスクはちゃんと起動できましたか?「無効なメディアを使用しました」といわれて顔をひきつらせたりしていませんか? 特にそういう人は、ちゃんと本文をよく読んでから、もう一度起動してくださいね。

# なぜいま、付録ディスクか

DōGAでは、前々から考えていました。どうやったら、CGAシステムを、希望者にできるだけ負担をかけずに配布できるかを。 従来の方法 (通信販売で、マニュアルとディスクを送る) だと、こちらの手間が多くトラブルが起こりやすいし、申し込む段階ではプログラムの良し悪しがわからず不安だし、郵便振替が面倒でわかりにくいし(これもトラブルの原因)、実費もかさんでしまう……。パソコン通信は、マニュアルが送れないし、利用できるのが一部の人に限られるし……。タケルでも同じだし……。

そこで思いついたのが、Oh!Xの付録ディスクという今回の方法です。申し込む前に、どんなプログラムか触ることができますし、ディスクを送らなくてよい分、手間もトラブルも実費も確実に減ります。マニュアルは別になってしまうのは避けられないのですが、今回特別に編集部に無理をいって、振込用紙をつけていただきました。これで皆さんの手間も、トラブルも軽減されるでしょう。

ただ、付録ディスクをつけるとOh!X自体



お試しシステム

の定価が上がってしまいます。"CGAなんて興味がない、ディスクがついたせいで定価が上がって損した"という方には申しわけないのですが、このディスクをフォーマットして、差額はディスク代としてください。

ということで、今月の付録ディスクは、 Oh!Xという媒体を通じて、プロジェクトチ ームDōGAから配布されるものです。従来 も、パソコン雑誌編集部が付録ディスクを 発行したり、ソフトハウスから試用版が提 供されることはありましたが、ディスク丸 ごと1枚、本物をつけてしまうというのは、 結構ユニークな手法だと思いません? で すから、このディスクに関しては、Oh!X編 集部にはなんの責任もありませんので、問 い合わせなどで、編集部に迷惑をかけない ようにご注意お願いします。使い方がわか らないとか、バグだとOh!X編集部にいって も、まったく対応できません(ただし、自 分が買ったOh!Xには、ディスクがついてな かったとかいう苦情はOh!X編集部へ(とり あえず書店に文句をいってから))。

かといって、当チームに問い合わせたら 確実に対応するのかといえば、ちょっと自 信がありません。当チームがどういう団体 なのか前述しましたように、現在学生を中 心とするボランティアによって運営されて いますので、あまり無茶はいえないのが現 状です。問い合わせの前に、ご自分で本誌 をよく読み、知人と相談し、X68000のマニ ユアルを調べるなどしてくださいますよう お願いいたします。

# 付録ディスクの起動と実行

#### 1) 無効なメディアを使用しました

今回の付録ディスクは特殊フォーマット (1.4Mバイト)ですので、ほかの2HDのディスクと同じように扱うと「無効なメディアを使用しました」というエラーが出ます。

付録ディスクを手に入れて、まずディレクトリをとってみたり、バックアップをし



サンプルを描画したところ

ようという姿勢はたいへん結構ですが、このエラーを見て、「オレのディスクはクラッシュしてるー!」とあわてないように。この件で、Oh!X編集部やDōGAに問い合わせても、絶対に対応しませんので、ご了承ください。

あえてこのようなフォーマットにしたのは、もちろんディスク容量を稼ぐためです。 CGAシステムに、お試しシステムも加えて 1枚に収めようというのは、ちょっと無理 がありましたね。

#### 2) 起動する前に

このディスクは、圧縮してありますので、 展開すると、2枚になります。そして、そ の2枚とも、起動するためには、データディスクが必要ですので、結局たくさんのディスクが必要になります。ですから、起動する前に、ディスクをたくさん用意してください。そして、用意したディスクをフォーマットしておいてください(一応、展開プログラムには、フォーマットの機能もあります)。

#### 3) 展開の実行

#### ●起動方法

・X68000の電源がOFFの状態で、このフロッピーディスクを、ドライブ0に入れます。

・「OPT.1」キーを押したまま、電源を入れ ます。

・完全に起動するまで、「OPT.1」キーは離 さないでください。

・「Oh!X 7 月号付録ディスクお試しシステム&DōGA CGAシステム (Ver. 2.50)」というタイトルが出ればOK!

#### ●実行方法

画面の指示に従ってください。展開には, 10分近くかかります。解説終わり。

えっ? もう少し詳しく解説しろって? 大丈夫, ちゃんと画面を読めばわかるよう にしましたから。でも, 当クラブの新入生 10人に人体実験したところ, 以下のような トラブルを起こした者がいましたので, 皆 さんもご注意ください。 ・フォーマット済みでも、そのディスクの中に1個でもファイルがあると、お試しシステム、FD版CGAシステムは正しく展開できません。その場合、論理フォーマット(FORMAT/C)してからお使いください。

・お試しシステムを展開した同じディスク に、FD版CGAシステムは展開できません。 必ず、別のFDを用意してください。

#### ●HDインストールについて

CGAシステムのマニュアルを入手する 前に、いきなりHDへインストールするの は、あまりに危険ですのでやめておきまし ょう。

・インストールは、通常、Cドライブのルートに、ディレクトリ「DOGACGA」を作ります(この場合のCドライブとは、圧縮システムで起動した場合のCドライブで、ハードディスクの最初のパーティションを意味します)。

・ツクモの3.5インチFDDを増設している 方や、5インチFDDを増設したX68000 Compactユーザーの方は、「OPT.1」を押し ながら起動しても、ハードディスクがCド ライブになりません。その場合、適切なメ ニュー番号を選んでください。

・CGAシステムのプログラムは、ハードディスクの¥DOGACGAに入ります。

・ハードディスクドライブのルートに,

「CGA.BAT」というCGAシステム起動用 バッチファイルを作ります。

・インストールでは、AUTOEXEC.BATや、CONFIG.SYSは書き換えません。

・Aドライブのルートにパスが通っていないと、CGA.BATで起動することができません(この場合のAドライブとは、HDから再起動した場合のAドライブであり、通常、先ほどのCドライブと同じです)。

・A:\DOGACGA にパスを通さないと、コマンドラインからCGAシステムの各プログラムを起動することができません。

・PES(CGA制作用ウィンドウシステム)は、A:DOGACGAに各プログラムが入っているという前提で作動します。ドライブ名などを変更している方は、「PES.DEF」というファイルを変更する必要があります。変更の方法など、詳しいことはマニュアルをご覧ください。

・インストールは「BAT¥12.BAT」とい うバッチファイルの中で行っています。

・ハードディスクの最初のパーティション にインストールしたくない場合は、「ドライ ブ3台の場合」を選ぶことでDドライブ(2 つめのパーティション)にインストールす ることもできます。この場合はPES.DEFを 書き換えてください。理由がわからない人 はいじらないように。

# 第3節 お試しシステムについて

今月の付録ディスクがちゃんと展開できましたら、さっそくお試しシステムで遊んでみましょう。その前に、注意事項などはちゃんと確認してくださいよ。

# お試しシステムとは

お試しシステムとは、DōGA CGAシステムのサンプルアニメーションを制作するプログラムです。

単にサンプルアニメーションを見せたいだけなら、画像データをたくさん入れておげばよいのですが、とてもではありませんけど、ディスクの容量が足りません。ならば、形のデータや動きのデータと、それらのデータを基に、作画計算、アニメーションをするようなバッチファイルを入れる……というのも考えました。いや、それならいっそのこと、形のデータや動きのデータを自由に組み合わせて、たくさんのアニメーションを作れるようなプログラムを作ろう……というわけで、このシステムが作られたのです。

このシステムの特徴は、ユーザーは選択するだけの自動実行とか、Ko-WINDOWを用いたユーザーインタフェイスのよさとか、形状や動きの選択時に絵で紹介してくれる親切設計などいろいろあります。そんななかでも面白いのが、自立型デモ機能です。

つまり、一度アニメーションを作画、実行すると、そのデータディスクが、それ自体システムやアニメーションのプログラムが入ったデモディスクになるのです。ですから、もう一度そのアニメーションを見ようと思ったとき、お試しシステムやCGAシステムがなくても、そのディスクから起動すれば、自動的にアニメーション再生を始めます。

この機能によって、かっこいいアニメーションを、X68000を持っている友人に送りつけたり、学園祭でデモしたり、クラブの勧誘のデモに使えるわけです。どんどん、ほかの人に見せびらかして、CGAの世界に引きずり込みましょう。

従来、まったくの初心者の方がCGAに挑戦すると、いきなり形状デザインなどの難しい作業にぶつかって、挫折してしまうと

#### 図1 展開の模式図



いうことがしばしばありました。しかし、 このお試しシステムは違います。誰でも簡 単に、CGA制作の雰囲気を味わうことがで きます。

ご自分のX68000の画面上に, 戦闘機が飛 び交ったとき、きっとあなたもCGAの面白 さに目覚めることでしょう。

#### 起動と注意

起動方法は,圧縮システムと同じです。 「OPT.1」を押しながら起動してください。 このように起動は簡単ですが、以下いくつ か注意事項があります。

・圧縮システムと同様, X68000でフォーマ ットしたてのディスク (中にファイルがあ ったディスクの場合, DELするだけでな

く, 論理フォーマットが必要) を数枚用意 してください。お試しシステムにはフォー マットの機能はありません。

・同じディスクで、次々といろんなアニメ ーションを作ると、作画の途中でディスク がいっぱいになったり、前のアニメーショ ンの一部がくっついたアニメーションにな ったり、いろいろトラブルが発生します。 テストならともかく, ちゃんとデモディス クを作る場合、新しいディスクを使ってく

・作画計算には相当時間がかかります。最 悪の場合、4時間ぐらいかかるかもしれま せん。ですから、どんな物体が、どんな動 きをするのかテストする場合, 画質を「悪 い」にして、アニメーション時間も2秒(40 フレーム)以下にしてください。そして,

その結果が気にいれば、画質を上げ、好き なフレーム数で作画しなおしてください。

# 実行

使い方は,画面を見ればわかるでしょう。 ドライブ1にフォーマット済みディスクを 入れ,物体を選択し,動きを選択し,「作成 します」ボタンを押すだけです。

当チームの新入生などに,これまた人体 実験などさせてみましたところ、若干1名, マウス操作だということに気がつかず、キ ーボードを叩いていた愚か者がおりました が、すぐにみんな使えるようになりました (キーボード操作のウィンドウシステムっ てあるんだろうか?)。

詳しい説明や、アニメーション時の機能

# 柚姫のあちゃちゃちゃCGA

初めまして柚姫です(この2年間Oh!Xを読ん でいたみなさん、お久しぶり)。柚姫と書いて Yuuhimeと読みます。姫は大阪大学人間科学部 3年の元気のいい女の子です。よく人間科学部 ってなにしてるの? って, 聞かれるんですが, さてなにしてるんでしょうね。少なくとも人間 科学飲料は作っていません。自分でいうのもな んですが、運動神経と方向感覚がなく(2回曲 がるともうどっちを向いているのかわかりませ ん),不器用です(自分では器用だと思うんだけ どまわりは認めてくれない、うるうる)。学校か らの帰り道何度迷ったことでしょう……。とり あえず, よろしくお願いします。

姫はコンピュータ歴3年……といいたいとこ ろだけど全然コンピュータのことなんてわかり ません。きっと、この本を読んでいるみんなの ほうがよく知っているんだろうな、うるうる。 もちろん、CGAも初心者。でもせっかくDōGAに 入ってCGAができる環境にいるのにもったいな いよね。よーし、一大決心。今年1年かけてな にか短い作品か, カットを作るぞ!

と, いうわけで, このコーナーは姫のはちゃ めちゃCGA体験エッセイです。読んでくれてい る皆さんも一緒にCGAを楽しんでもらえたらう れしいなっと。

スタッフのみんなの大変な苦労の甲斐あって なんとかCGAシステムVer.2.50ができあがりま した。スタッフのみんな、本当にお疲れさま(ぜ んぜん働いていないから他人事の姫)。そのシス テムがいま皆さんのお手元に届いたディスクで

なーんか新しいものを手に入れちゃうと、や っぱり使ってみたいと思っちゃいますよね。今 回はまだCGAシステムのマニュアルがないとい うことで、お試しシステムを使ってみましょう。

#### はじめのだいい-っぽ!

さて、付録の圧縮システムを前に、さぁー、 なにから始めようかな一。おお一っと、危ない! まずは必ずバックアップを取らなくては。だっ てフロッピーって、やわなんだもの(実はこの あいだも鞄の中でフロッピーディスクがⅠ枚昇 天してしまった)。じゃあフォーマットしたディ スクを入れて(2年前は言葉さえわからなかっ た。成長したなぁ。ふっと感慨にひたる姫),っ と、あれれ……システムがフォーマットしてく れるよ? ふーん, なになに, このシステムVer. 2.50はいままでのシステムよりたくさんの情報 を詰め込むために特殊なフォーマットをしてい ます? うーむ, なんかよくわからないけど, しゃあないなー、もう一度フォーマットしよう か。バックアップを取ったディスクに「DōGA CGAシステムVer.2.50圧縮ディスク」と書いたラ ベルを貼ってできあがり。なんだかうれしい な! (もうここで満足してしまった姫)

しかし……ここで終わったら原稿が書けない ……もうちょっとやろうか(こんな調子で本当 になんか作品ができるのかと心配になった姫)。 このディスクのなかにはCGAシステムディス

クとお試しディスクが圧縮されて入っています。 こんなに薄っぺらいのに, 不思議。

CGAシステムディスクとお試しディスクを 2 枚のフロッピーディスクに展開しなきゃならな いんだけど、はぁ~て? (実は姫は初めて)ド キドキ。でも、画面の表示に従っていれば簡単 にできちゃった。

#### 気分はすっかり映画監督だよ~ん

できあがった2枚のディスク (システムディ スク, お試しディスク) のなかから, 今回はお 試しディスクを使ってみましょう。では、さっ そく立ち上げて……ん? どうやって立ち上げ るんだろ。otamesiと入力してリターンじゃなか ったっけ?(全然使い方のわかってない姫)か またさ~ん、どうやって立ち上げるんですかー。 ふんふん, えーっと, Opt. Iキーを押しながらり セットスイッチを押して、おっ、立ち上がった! わぁ~い (こらこら)。

なんかワゴンの絵が出てきたよ。あれえ? かまたさ~ん、キーボードを押してもなんにも 起こりませんよー, これ壊れてるのかな? えっ っ、マウスを使えって?(いきなりマウスを右 に動かす姫) ひゃあ~! 画面が逃げてくう~? か, かまたさんっっ! はい? マウスを下に動 かすんですか? あ、画面が動く! なんだ画面 がスクロールしたのか。よかった一。いきなり 画面が逃げるからどうしようかと思いました (ちょっと恥ずかしい姫)。

落ち着いて, 画面に表示されている説明を読 んでみましょう。ふむふむ,マウスで選ぶ,な んにしようかなー(いままでの数々の失敗を忘 れてのんきな姫)。物体選択のところにマウスを 持っていって, 左クリックして, おっ, なにか 出てきた。ふーむ、いろいろあるんだ。物体は 帆船にして、背景は……やっぱり地面つきの空 だね(ふつう帆船なら海じゃないの~:後ろの 声)。いいの! やっぱり帆船が広い空を飛んで いくってロマンがあるよね、うんうん(ひとり で悦に入る姫)。で、動きはゆっくりと去ってい くにして、視点は少し見下ろすぐらいでいいか な,時間は2秒ぐらい,最初だから画質も「悪 い」でガマンしよう。よーし作成だ。

「ドライブB: に, フォーマットしたディスクを 入れた?」って、表示がでた。

ん, あっそうか, 入れてませんでした。すみ ませんね、気を遣っていただいて。新しいディ スクを入れて再度挑戦。これであとは待ってい ればアニメーションのできあがり。な一んだ簡 単じゃないの。フッフッフ(都合の悪い過去の ことを忘れている姫)。

おおっ、そうこうしているうちにも、着々と 画面の中で絵ができていく!

#### 腹がへっては戦ができぬ?

姫が遊んでいるあいだにもマシンはせっせと 働いてアニメーションができあがりました(ま るでアリとキリギリス)。

でも、もうちょっと視点から遠いほうがいい かなー(なにもしないで一人前に文句をつける 姫, そんな姫に文句もいわず働くマシンって, けなげ……)。 さぁ! 今度はCGAシステムにチ ャレンジするぞ。でも、お腹がすいたのでまた 今度。ぐ~う。



CGAシステムを使いこなせば、これくらいのものも……

などは、メッセージウィンドウに表示され ます。メッセージウィンドウの横のスクロ ールバーをマウスでつかんで、ズリズリと 下へ動かしてください。

## 游んだあとで

いかがでした。いろんなアニメーション が簡単にできたでしょう。でも、10種ほど 制作すれば、だんだん飽きてくるに違いあ りません。だからといって"所詮,パソコ ンのCGアニメーションなんて、この程度 か"などと思ってはいけません。

CGAシステムの実力は、こんなものでは ありません。お試しシステムなんて、単な る1サンプルにすぎないのです。現に、お 試しシステムに使われているCGAシステ ムのプログラムは、全体の1/5程度です。

では、CGAシステムをちゃんと使いこな せば、どんな映像ができるかといえば、そ れは、「アマチュアCGAコンテスト」や、 X68000芸術祭の作品をご覧になれば、おわ かりいただけるでしょう。パーソナルCGA の世界は、無限に多彩なのです。

しかし、お試しシステムが使えたから、 自分もCGAシステムが使えるだろう…… と思うのは、残念ながら間違いです。お試

#### 図2 お試しシステムの使い方



しシステムが誰でも 簡単に使えるのに対 して、CGAシステム を使えるのは,一部 の人に限られていま す。

その一部の人とい うのは、CGの知識、 経験がある人ではあ りません。また、ア ートの才能を持って いる人でもありませ ん。そんなものは、 行動によって,これ から養うことができ ます。

お試しシステムとCGAシステムの差は, お試しシステムが与えられたデータを実行 するだけなのに対して、CGAシステムは、 自ら制作しなければいけないということで す。つまり、CGAシステムを使える人とい うのは、創造力のある人です。それをもっ と具体的ないい方にすれば,努力する人で

皆さんも、このお試しシステムをきっか けに、CGAシステムを使う努力をして、本 当のCGAの楽しみを味わってくださるこ とを期待します。

# 第4節 CGAシステムの紹介

今月の付録ディスクに入っていた, DōGA CGAシステムは、その名の通り、CG アニメーションを制作するプログラムです。 X68000用の3次元CGソフトといえば、 PSYCRONE, C-TRACE, Z'sTRI PHONYなどがあります。それらといった いどこが違うのでしょうか。

#### ●映像制作が目的

なにが違うって目的が違います。ほかの パソコンCGソフトが、主に1枚の綺麗な静 止画を計算させることを目的としていたの に対して、CGAシステムは、映像作品制作 を目的としています。

それは"連続した静止画を大量に計算す る"ということではなく、リアルタイムの アニメーションを再生でき, 家庭用VTRに そのまま録画することができる (コマ撮り 不要) ということです。

また、絵を計算させるプログラムだけで は、作品を仕上げることはできません。動

きのデザイン、背景の処理、いろんな映像 効果、果てはディスクの整理まで、いろん なツールが必要になってきます。このよう に、CGA関連の小さなプログラムの集合体 という形態をとっているのもCGAシステ ムの大きな特徴です。

CGAシステムには、たくさんのユーザー がいて、たくさんの意見が寄せられるので、 実際に作品制作するうえで、どんなプログ ラムが必要で、どのようになっていれば使 いやすいかが検討され, 実用性がきわめて 高くなっています。それは、事実、CGAシ ステムによってたくさんの作品が作られて いることからおわかりいただけるでしょう。

#### ●高機能だが、初心者向きでない

アマチュアのプログラムというと、なん か機能が弱いような感じがするかもしれま せんが, その心配はありません。むしろ, その逆が心配です。というのは、あまりに 機能が多すぎて、ちょっとやそっとでは使 いこなせないということです。

CGAシステムは、前述の通り、作品制作 のための実用性を重視していますので,初 心者の入門用としてはあまり適当ではない かもしれません。少なくとも "誰にでも, 簡単に"などというつもりはありません。

さらに, ユーザーインタフェイスが統一 されていないなど、お世辞にも使いやすい とはいえません。

しかし、"CGは初めてだから"とか"CG の知識などもっていないから"といってあ きらめる必要はありません。お試しシステ ムを使えば、もうあなたは"初めて"では ありません。マニュアルには"CGの基礎" から(正確にはパソコンの基礎から),優し く丁寧に解説してあります。必要なのは"努 力と根性"です。これさえあれば、あなた もきっとCGAコンテストで賞を取るよう なCGA作家になれるでしょう。

#### ●バグが多い

CGAシステムにはたくさんのバグがあ ります。えつ? 堂々といってもらっちゃ 困るって? でもまあ、ご安心ください。 バグが見つかるほど、CGAシステムの隅々 まで使うようになるまでは相当かかるはず です。いくつかのプログラムの一部の機能 には、すぐバグが出るものもありますが、 その機能はまず使わない、あるいはほかの 方法で代用できるので特に問題はないと放 置されているのです。

このように、市販のプログラムと比べ、 バグが多い理由は、2つあります。ひとつ はプログラマが皆アマチュアで、無償でプ ログラムを提供してもらっている以上、バ グに対してなんの責任も要求できないから です。"試験や実験で忙しい"といわれれ ば、それまでです。

もうひとつは、理想的な完全さをプログ ラマに強要していたら、そのプログラムは 永遠に発表されないという現実の問題です。 それよりは、多少不完全であっても、とり あえず発表して、使ってもらって、苦情の 多いところから,少しずつ直していくとい うのがCGAシステムがとったアプローチ です。こんな使い方をするとバグが出ると しても、そんな使い方をしなければバグは 出ないのですから、ないよりはましと考え るわけです。

#### ●シェアウェア

シェアウェアというのは、自由にコピー して人にあげても構わないけど, 決して無 料ではなく、各自は適当と思われる金額を カンパとして送るというシステムです。

日本では、あまり定着していないシステ ムですが、DōGAでは、あえてCGAシステ ムをシェアウェアとして配布しています (厳密にいえばシェアウェアではないとの 指摘も受けましたが、細かいことは気にし ないでください)。なぜなら"各自のできる 範囲で努力、協力していく"というのが DōGAの基本方針ですから。

DōGAは、できるだけ多くの人に売りつ けて、できるだけ多くのお金を巻き上げて やろうといった営利目的の団体ではありま せん。ほしい人にはできるだけ配布し、各 自の都合に合わせてカンパしてもらえれば 十分です。逆にいうと "CGAシステムは安 い"というのは誤解といえます。適当な金 額を払うのですから、誰にとっても適当な 値段になるはずです。

# 第5節 マニュアルについて

今月の付録ディスクに入っていたCGA システムのマニュアルは、別途DōGAに申 し込まないと手に入りません。どうやって 申し込むのでしょう? また, いったいど んなマニュアルなんでしょう?

# マニュアルは、分厚いのが お好き?

残念ながら,今回のCGAシステムの配布 には、マニュアルがついていません。なぜ なら、Oh!Xの付録につけられるほど簡単な マニュアルではないからです。これを書い

ている時点ではまだ完成しておりませんが, 推定650ページ! Oh!Xのほうが付録にな ってしまいます。

このページ数, 市販のパソコンCGソフト よりずっと多いんじゃないでしょうか。な ぜ,こんなページ数になったかといえば, まず機能が多いからというのも理由のひと つですがそれだけではありません。CGの初 心者はもちろん、パソコンの初心者でも使 えるように、パソコンやCGの基礎の基礎か ら, 丁寧かつ具体的に解説してあるからで す。つまり、単なるCGAシステムのマニュ アルにとどまらず、CGAの総合入門書を目 指しました。

具体的に紹介しますと,リファレンス(機 能一覧編) 以外に、CGA大学編というのが ありまして,教養課程でパソコンやCGの基 礎を学び,専門課程では実習を中心にCGA システムを使って,実際に1カット作って みます。さらに修士課程, 博士課程では自 由研究を中心に、パワーユーザーにも役立 つような高度な使い方や, 果ては映像理論 まで論じています。あなたの必要性に応じ て,選択科目と必修科目に分かれ,ちゃん と単位数まであります (留年はいやだ -!)<sub>0</sub>

## バインダ式でとっても使いや すいの

外見的な大きな違いは、日ペンの美子ち ゃんもおすすめするバインダ形式を取り入 れたことです。

メリットとしては、まず、自由に分冊が できます。前回のマニュアルは,500ページ を1冊としていたため、インストール時の 注意など一度読めば不要なページと, プロ グラムの書式やファイルのフォーマットな ど作品制作中にさっと調べたいページが一 緒になっていて,不便,重いなどの指摘が

ありました。今回は、皆さんがご自分で、 よく使うところを集めて、数冊のマニュア ルに分けて使えます。

次に、コピーがしやすいというメリット があります。もちろん全部のページをコピ ーするぐらいなら、もう1冊申し込んだほ うが楽で、安くなりますが、チームなどで 共有する場合,常に使うところだけコピー して全員が持っておくといった使い方がで きます。

また、コンピュータクラブなどの場合、 コンピュータ入門, CGA入門のところをコ ピーして, 部員に配り, 初心者向けの勉強 会のテキストとして利用できます。

さらに, 今後新しいプログラムが発表さ れたりしたとき、1冊まるごと新しくしな くても、新しいプログラムの数ページだけ を手に入れ、挿入することができます。ま た, この連載の必要なページや, 自分で作 ったページを挿入するのもよいでしょう。

しかし、お送りするマニュアルに、バイ ンダ自体はついていません。2つ穴が開い ているだけです。つまり、バインダは各自 で購入しなければなりません。これはもち ろん実費を安くするための手段です。下手 にオリジナルバインダなど制作してたら, マニュアル代より高くなります。というこ とで、お金に余裕のある方は、立派なバイ ンダを、そうでない方は、それなりのバイ ンダを購入してください。

# なんでもありのクイタンなし

先に打ち出された編集方針は、"役に立つ or おもろい"ということで、面白ければ役 に立たないページでも、どんどん採用しま した。前回大好評だった、1コマ漫画や珍 格言集はもちろん, リファレンスのなかで も、どさくさにまぎれてギャグをかまして

#### 愚か者め

第4回「アマチュアCGAコンテスト」ビデオ, たくさんの申し込みありがとうございます。し かし、相変わらずルールを無視した愚か者があ とをたちません。えーかげんにせんか、ハンカ クサイ(北海道)! (今回は, 日本全国の罵倒語 で紹介していきます)

- ・4月6日多賀城明月郵便局から申し込んだフ リムン (沖縄)! 住所も氏名もなんもないぞ! ・3月26日 奈良中央郵便局から申し込んだホン ジナシ (山形)! やっぱり住所も氏名もない ぞ!
- ・第4回コンテストのビデオ, 3本送ってくだ さい。→金額2000円。2000×3=6000 だ! か け算もでけへんのかゴジャ (栃木)!
- ・第2回, 3回, 4回のビデオ送ってください。

- →金額2000円。同上! ノクテー(福井)!
- ・第2回, 3回, 4回のビデオ合わせて, 2本 送ってください。 | + | + | = 3 だ! 足し算 もでけへんのかデレ (茨城)!
- ・ハガキ「ビデオ申し込んだんですが、第3回 ビデオと書いたのは間違いで、ほしいのは第4 回のビデオです。笑って許して」許SCSI!(5月 号にあった「許すSCSI」は誤植です。 "ユルスカ ジー"と発音してください)タクラワー(大分)!

名前や住所が書いていない人もたくさんいま したが、幸い電話番号があったので、問い合わ せすることができました。それから、郵便番号 と都道府県名を省略するのはやめてください。 玉野市がどこにあるのかなんて知りませんよ! ほんまに世話やかせんなよ、アヤカリ(高知)!

います。あなたはいくつ発見できるでしょうか。それじゃ、まるでアマチュアの同人誌のノリではないかと思われるかもしれませんが、ハイその通りです。当チームは、アマチュアなんですから、従来の市販の、まじめで読む気がしないようなマニュアルを作る必要性などありません。

しかし、だからといって、内容がないわけではありません。前回のマニュアルに対するご意見を参考に、「マニュアルの書き方」、「わかりやすい取扱説明書」などという専門書も勉強して、より実用性の高いマニュアルを目指しました。索引や専門用語集を強化し、事例集やフォーマット集を別冊にし、図も多く入れるよう努力しています。それに、今回もサイズはB5ですが、これはA4で作った原紙を縮小したものですので、内容の密度はさらに濃くなりました。

# マニュアル まるごと HOW MUCH!

マニュアルの配布の実費は,2000円です。 カンパが1口1000円ですから,実質3000円 以上ということになります。

マニュアルをこの値段にするのは、結構 苦労しました。ページ数は前回を大きく上 回っていますし、縮小印刷というのも割高 になります。実際、現時点では、最終的に 本当に実費を2000円以内で収められるのか 疑問視する声もありますが、まあなんとか

なるでしょう。

カンパは、強制するべきものではありませんが、当チームへの賛同の意思の表れということで、最低1日お願いします。皆さんからいただきましたカンパは、CGAコンテストの開催費など、当チームの活動に、有意義に活用させていただきます。当チームの今後の活動予定につきましては、「今後のアプローチ」をご覧ください。

カンパは何口ぐらいが適当かという問題は各自にお任せします。これは決してマニュアルに対するカンパではありません。あなたにとって、CGAシステムがどれだけの価値があるか、あるいは、このDōGAプロジェクトにどのくらい賛同するかということを基準に判断してください。

#### 千里の道も申し込みから

さて、そのマニュアルの申し込み方法ですが、隣のページに閉じ込んである専用の振替用紙に、必要事項を書いて、郵便局に持って行ってください。締め切りは1992年7月31日です。

とっても簡単ですね。簡単ですが、必ず、下記の「チェック事項」と「確認事項」を ちゃんと確認してください。当チームには、 毎日、どさどさと振替用紙の束がくるでしょう。その束のなかに、何枚かに1枚、郵 便番号がなくて調べないといけないとか、 名前がないので電話して聞かないといけないとか、もう配布が終了したビデオも申し込んでいるので一部返金しないといけないとかいうのが、ランダムに交じっていたとしたら、どうなると思います?

担当者が急に暴れ出して、そういった振替用紙をビリビリに引き裂いて、ゴミ箱に叩きつけるってこともあるかもしれません。問題のある申し込みについては(無限に)遅れる可能性がありますのでご了承ください。

# 第 6 節 今後のアプローチ

新たなステップを踏みだしたといえるDōGA。これから、どのようなアプローチをすべきなのでしょうか。 連載の予定から法人化まで、さまざまな角度から検討してみましょう。

# 連載の予定

DōGAの歴史で解説したように、すでに本誌では、CGAシステムの使い方について2年以上連載をしました。もう一度、同じような内容をやり直すのは、私は楽でうれしいのですが、編集部はうれしくないでしょうし、読者もうれしくないでしょう。

以前の連載はマニュアルに基本的なことは書いてあるという理由で、どちらかといえば高度な使い方を中心に解説してきました。しかし、その結果、連載の後半では、ほとんどの人にとって難しく、抽象的なものになってしまいました。

そこで、次回の連載では、できるだけ初 心者を対象に、具体的な内容にしたいと思 います。

まず、カラーページで、1カットのCGA をご覧にいれます。そして、本文で実際に それを作る過程を解説し、皆さんに、実際 にそのカットを制作してもらうという方式 です。

"よくわからなかった", "ここで行き詰まった"という点があれば, 当チームまでお手紙ください。数号遅れで「補習」を掲載したいと思います。

また、上級者向けには、単発のコラムというかたちで高度な使い方を紹介していきます。さらに、例によってコラムはたくさん設け、直接CGAとは関係のない趣味のコーナーなんかも計画しています。しかし、

#### 申し込みのまとめ

申し込み方法:本誌閉じ込みの専用紙を使用 費用:実費(2000円)+カンパ(|ロ1000円:| ロ以上)

申し込み期限:7月31日(当日消印有効)

#### ●申し込み用紙のチェック項目

口ちゃんと読める字で書いたか

□払込人住所氏名欄に自分の住所を書いたか

□払込人住所氏名欄に自分の名前を書いたか

□払込人住所氏名欄に自分の電話番号を書いた

口払込人住所氏名欄に郵便番号を書いたか

□払込人住所氏名欄の住所は, ちゃんと都道府 県名から始まっているか

□金額が3000円以上になっているか

□CGAシステムのマニュアル以外のものを申し 込んでいないか

□同時に複数冊申し込んでいないか

□締め切りの7月31日を過ぎていないか

□裏面の送り先も、払込人住所氏名欄と同様に ちゃんと書いたか

#### ●確認事項

・専用の申し込み用紙以外での申し込みも不可能ではありませんが、処理の都合上、あと回しにされます。また、その場合、郵便局に行って、郵便振替用紙を入手し、上記のチェック項目を確認してから申し込んでください。

- ・マニュアルを申し込んでから手に入るまで、 最低 | カ月程度はかかります。トラブルなどが 発生した場合さらに遅れます。9月になっても こない場合は、ご連絡ください。
- ・発送先は、裏面の「送り先」の住所が優先されます(丁寧に書いてください)。自宅よりも、勤め先のほうが確実に受け取れるとか、実家で受け取るという方は、裏面の「送り先」にそちらの住所を書いてください。
- ・処理の都合上、すでに締め切られているCGA コンテストビデオなどを同時に申し込まれても 対応できません。その分のお金を振り込んでも 返金せず、カンパとして処理されますので、ご 了承ください。
- ・複数冊必要の場合、郵便局に行って、普通の郵便振込用紙で申し込んでください。その場合、上記の通り、処理が最後に回されます。ですから、とりあえず!冊分は、この専門用紙で申し込み、残りのを普通の郵便振込用紙で申し込むことをおすすめします。
- ・CGAシステムは、当チームの活動の主旨に賛同し、参加、または協力の意志がある方にのみ使用が許されています。また、CGAシステムを営利目的で使用することはできません。あらかじめ、ご了承ください。
- ・規定の諸費用は日本国内に限ります。

ません(なら、最初から予告するな)。まず は、お楽しみに。

#### ディスクマガジンの発行

ご存じのように、「アマチュアCGAコン テスト」は、"アマチュアCGA作品の発表の 場を設け、質的向上を促進する"という主 旨で開催しているのですが、最近あまりに レベルが高すぎて, 普通の人が作品を発表 する場ではなくなってきたように感じます。 そこで、このコンテストとは違った場とし て,ディスクマガジンを発行したいと検討 しています。

つまり、コンテストに出品するような作 品という形には至っていないが、とりあえ ずできた1カットなどを皆さんから送って いただき、それを集め、こちらで手直しし て、バッチファイルひとつで実行できるよ うにします。ディスク丸ごと1枚分の「お 試しシステム」、あるいはCGA界の「電脳倶 楽部」と思っていただけたらよいでしょう (システム入りだから電源オンでたちまち 起動して……)。

もちろん、それはCGAシステムのデータ 集として活用いただけますし、読者のコー ナーなどは、皆さんの意見の交流の場にし ていきたいと思っています。

送っていただきますデータは、どのよう なものでも構いません。形状データだけな ら, こちらで適当な動きをつけます。極端 な話,背景用(BGMAKE用)の画像データ

予定は未定ですから、ぜんぜんあてになりとい、著作権フリーの曲なんかも受け付け ます。また、一般から連載してくれる方も 募集します。

> 連載とは、ご自分が得意なあるジャンル について、シリーズものとして、長期間連 続して発表していただくという形式です。

> "世界の軍用機シリーズ""ファーブル昆虫 記シリーズ""町を作ろう""世界の地形" "オリジナルパワードスーツ"……いろい ろ考えられますね (でも著作権に触れるダ ークサイドは却下)。

> CGAシステムをある程度使えるように なりましたら、当チーム内「DōGA CGAマ ガジン編集部」まで、どしどし、ディスク を送ってください。

## そのほか

CGAシステムの開発, 作品制作, PR活動 といった従来の活動は、もちろん今後も行 います。

CGAシステムの次のバージョン (いわゆ る夢のバージョン3)は、まだまだ当分夢 のままでしょう。他機種への移植も進めた いところですが、適当な機種がありません。 CGAコンテストも,変わりなく続けていき ますが、もう少し定期的な上映会を増やし たいと思います。しかし、会場の問題が解 決しません。各地の大学のクラブなどの共 催というかたちで、大学の施設など利用で きないものでしょうか。

パソコン通信は, そろそろ本格的に始め たい……とだいぶ前からいっていますが,

とりあえずマニュアルの配布が終わってか ら検討します。いまのところ、NIFTY-ServeのシャープフォーラムやJ&Pホット ラインで,専用の部屋を用意してもらって います。

ソフトの自動販売機であるソフトベンダ ータケルでも、いつでもすぐに手に入ると いうメリットを生かして、前述のディスク マガジンの発行などに利用していきます。 また、常に最新版のCGAシステムを用意し ておき、各自好きなときにバージョンアッ プできるような体制を整えたいと思います。 このように, 今後も活発な活動を続けて いくDōGAですが、これも皆さんの協力が あって初めて可能となることです。今後と もよりいっそうの支持をお願いいたします。 また、皆さんのご意見などは、当チームの 活動の指針となるものですから、マニュア ルの申し込みの際は、自由記入欄を、ご意 見, ご感想など, 積極的に活用してくださ

# 最後に

40

今回このようなかたちでCGAシステム を配布したからといって、すべてのX68000 ユーザーがCGAをするようになるわけで はありません。とりあえず、使っていただ けるのは、数割といったところでしょう。 さらに, 実際に作品を作ろうとする方は, そのなかの数割ぐらいになってしまいます。

しかし, X68000ユーザーは現在十数万 人。ということは、数千の作品が制作され るようになるということです。そう考える と, ちょっとすごいと思いません? 10年, 20年と経ったのち、現在のワープロのよう にパソコン (あるいは専用機) で映像を作 るの当たり前になった時代、"パソコンなど を使って,個人で映像を作ることが行われ 出したのは、だいたい1992年頃からです" なんていわれるようになるのも、まんざら ありえないとはいえないでしょう。

その時代の一流映像作家に、インタビュ ーで"映像を作り始めたきっかけといえば, まだ高校生だったころ、雑誌の付録のCGA のプログラムで遊んだことでしょうか ……"なんていわれたら、素敵ですね。そ して、その映像作家が、いまこれを読んで いるあなただったら、もっと素敵だと思い ませんか?

#### CGAシステムに関する連絡先

〒533 大阪市東淀川区淡路5-17-2 102号 プロジェクトチームDōGA

#### DoGAの法人化?

実は、プロジェクトチームDōGAなる団体は実 在していません。少なくとも, 法律的には。大 阪大学コンピュータクラブなどは, 大学の公認 クラブとして実在していますが、 当チームの場 合, 会社でもなく, 大学のクラブでもなく, 不 特定多数の集合というきわめていいかげんな組 織です。

今回のVer. 2.50の発表で、ユーザーは大幅に 増え、パーソナルCGAの世界はますます活発に なるでしょう。そして、それにつれて、当チー ムの役割や責任も大きくなります。いつまでも, 学生のお遊びという形態でよいのでしょうか。 2, 3年で終わらせるプロジェクトならいざ知 らず,これから5年,10年という先のことまで 考えたとき, もう少し真剣に取り組む必要があ るのではないでしょうか。

また、当チームが発足して、もう5年が過ぎ ましたが、当時学生だったスタッフの大部分は 社会人となって、DoGAの活動から遠ざかってし まいました(彼らのプログラムはバージョンア ップできません)。さらに、4、5年すれば、い まのスタッフも全員いなくなってしまいます。 卒業しても, 卒業したからこそ, 本格的に活動

できる場が必要です。

そこで、当チームでは、DōGAの一部法人化を 検討しています。法人というと「株式会社」が 有名ですが, あれは株主に対して営利を追求す るための組織ですから除外するとして(DoGAは 営利を追求するための団体ではありません)、財 団法人, 学校法人, 有限会社などいろいろあり ます。どういった形態がDoGAにふさわしいか, 今後法律の勉強をしながら検討していく必要が あります。うちのスタッフ内で有力な意見は、 宗教法人です(うそ)。布教活動実績は5年以上 あるし、マニュアルという名の聖書もある。 DōGA教……怪しすぎる。

法人化しても, 活動内容はなんら変わりませ ん。厳密にいうとアマチュアではなくなってし まうのでしょうが、そのノリは変わりたくても 変わらないでしょう。第一、法人化といっても DoGA全体ではなく, 若干名の専任スタッフを置 くというレベルであって、大部分のスタッフは 従来通り、ただのアマチュアの学生です。

どっちにしろ, この件については, 決定事項 ではありません。もうしばらく時間をかけてよ く検討してみたいと思います。

# 感動の神風は2度吹く!?(EYE Vs. TORNADO)

プロジェクトチーム DōGA かまた ゆたか

X68000芸術祭については、すでにご存じだろう。詳しくは、以前の記事や他誌などをご覧いただきたい。第三者からの客観的な紹介や、「ベーマガ」には主催者側からのレポートが掲載されている。

このレポートは、実際に芸術祭にエントリーした私が、エントリー者の視点で、エントリー者たちの素顔に迫る、ノンフィクションドキュメンタリーである……(そんな大げさなものか!)。

\* \*

#### [前回のあらすじ]

シャープや山下氏から頼まれて、当チームからもグラフィック部門で「EYE」という作品をマリオ古本と共同制作し、応募する。しかし、出来は悪く、取材にきた"おみこしかつぎ隊"の方々からも「なにこれ~」と酷評される始末だった。

いよいよ近畿地区大会当日,次々と発表されるレベルの高い作品に,古本と私は居直るしかなかった。しかし,いざ上映すると会場は感動の嵐,拍手喝采で,なんと入選を果たし,KMC(京大マイコンクラブ)とともに全国大会にコマを進めるハメになる(詳しくは1992年1月号をご覧ください)。

#### 主な登場人物

#### かまた ゆたか

DoGAの代表。DoGAは、CGアニメーション専門チームであり、CGAシステムの開発元でもある。本人は軽い気持ちで参加したが、周囲から、"勝って当たり前、負けたら恥"という立場に追い込まれてしまう。周囲の期待と実際の作品「EYE」とのギャップに悩む。

#### 文月 凉

CGAシステムのユーザー。DōGAの首都圏スタッフともいわれ、以前かまたと共同作品制作もした仲。しかし、今回は"打倒DōGA"を目指し、グラフィック部門賞獲得に燃えている。作品「TORNADO」は、ここ3年間追い続けているテーマで、思い入れは並大抵ではない。

#### マリオ古本

DōGAのスタッフ。かまたに「EYE」 の監督を押しつけられた不幸なやつ。 CG初挑戦。当初、参加賞のFDケースが 目当てであったが、ほかのスタッフから、部門賞を取って、プロジェクトル ームにクーラーを入れるという責務を 負わされる。

#### KMC (京大マイコンクラブ)

KMCはDōGAにも参加しているが、今回はそれとは関係なく、「RUSH!」というゲームで、見事、近畿地区大会で大賞を受賞。とにかくコンピュータ全般の技術力では、ほかを圧倒しており、ゲーム部門賞、あわよくばグランプリを狙っている。

#### 山下 章

芸術祭の総合プロデューサ。少ない (だろう) 予算に苦しめられながら, このビッグイベントを成功に導く。わ がままなエントリー者, 怖いスポンサー (シャープ) などの板挟みになって 苦しむ (大ウソ)。

第1回全日本X68000芸術祭全国大会の模様は先月号でも紹介しましたが、今回は実際にエントリーしたDōGAのかまたさんによるレポートです。さすがに当事者だけあって、緊迫した雰囲気が伝わってきます(?)。

# 全国大会に向けて

すでにほとんどの読者が気がつかれているように、「EYE」はグラフィック部門とは名ばかりで、実は一発ギャグものである。仰々しく登場した巨大な目玉が飛んで行って、「SHARP」という文字にくっついて、「目のつけどころがシャープでしょ」。……実にくだらない作品だ!

これはもともと、マリオ古本が芸術祭の参加賞であるFDケースが欲しいがために考えたネタだ。マリオは当チームの主力スタッフのひとりだが、主にイベント担当であり、CG作品など作ったこともないし、CGAシステムも十分使えない。しかし、目玉は球にマッピングでできるし、SHARPは文字を3D化するツールがあるから簡単にできるだろう……。「EYE」はこんな安易な気持ちからスタートした。

しかし、私がそれに横やりを入れた。というのは、あるネットで次のような会話を目にしたからだ。

「芸術祭のグラフィック部門に、DōGAが参加するらしい」

「な~んだ。それじゃ、グラフィック部門賞はDōGAに決定だな。出したって無駄だ。なんか、急に作る気なくなってしまった」

ありがとう。そこまでいわれたら、やってやろうじゃないか。みんなの大きな期待を徹底的に裏切ってやる! (相当あまのじゃくですね)

マリオの案に、全然関係ないがとにかくなんか凄そうなカットをつけて、さんざん盛り上げたあとに、このくだらないオチをつけるという方針で「EYE」の制作が開始された。だから、近畿地区大会の感動の嵐というのはウソで、実際は爆笑の嵐だったのである。近畿地区大会入選の感想「みんな、本当にいいのか?」という言葉の裏にはこういった意味があったのだ。正直な話、この作品で全国大会には行きたくなかった。

\* \* \* \*

"DōGA, 近畿地区入選"のニュースを, いち早く聞きつけライバル意識を燃やした男がいる。先に神奈川地区大会で大賞を決めていた「TORNADO」の文月さんだ。文月さんはCGAコンテストにも参加しているので, ご存じの方も多いだろう。某自動車メーカーに勤め, 本当はデザインか広報などの仕事がしたいが, 配属が経理となり, そのフラストレーションをCGにたたきつけている。

「TORNADO」とは、文月さんがオリジナルにデザイン した車種で、その図面は数十枚に及ぶ。3年ほど前、初 めて文月さんに会ったときその図面を見せてもらったが、 私は、CGAシステムでそこまでモデリングするのは絶対 無理だといった。それを、努力と根性で作り上げてしま

「TORNADO」の映像は、車のCMとしてまとめてある が、このシリーズ、私の知るかぎり4作品ある。第3回 CGAコンテスト参加作品, XVIイメージデモ, 芸術祭神 奈川地区参加作品,第4回CGAコンテスト参加作品。ま あ、第4回CGAコンテスト版と神奈川地区版はほとんど 同じとはいえ, ひとつのテーマをもう数年追っているの だから、そのこだわりは尋常ではない。なお、XVIイメ ージデモは、私がプロデュース、モーションデザイン、 編集などを行った共同制作作品だ。

そういういきさつもあって、文月さんとは日頃から電 話でやりとりを行っている。

「そうか、やはりDōGAがきたか! グラフィック部門賞 をかけて一騎打ちだ。負けへんど」(注:文月さんは、関 西出身である)

「まだ、グラフィック部門、出揃ってないうちから気が 早いな。でも、グランプリは狙わへんねんな」

「グランプリは、"SX-MEGATONE"に決まってる」 「なんで?山下さんの好みからいうと、ゲームがメイン やろ。"RUSH!"なんか出来ええで」

「甘いな。グランプリは商品化されるんやど。いま、い ちばんシャープが出したいのはSX-WINDOW対応ソフ トや。"RUSH!"なんか商品化できへんやろう」(注: "RUSH!"は、4台のX68000をつなげて8人で遊ぶと ころがポイント)

「なるほど!鋭いな。すると、グラフィック部門からも 絶対グランプリは出ないわけか」

文月さんは、かなりグラフィック部門賞の獲得にこだ わっているようだ。

そうこうするうちに、各地方大会は進み、補選も終了 し、グラフィック部門のエントリーは我々を含め4作品 だと山下さんから連絡があった。

「グラフィック部門は少ないし、DoGAさんは前評判も 高いから、部門賞狙っちゃってくださいよ」

そういわれると、なんとなくその気になってくる。作 品の内容はともかく、一応地区大会ではウケはよかった。 知名度もプラスになるだろうし, 技術力なら圧倒的に有 利だ。

グラフィック部門エントリー者は, 文月さんのほか, 「レイトレアニメ4」の木村さん、「TV in TV」の前田 さんがいらっしゃる。まず,文月さんには悪いが「TOR NADO」に勝つ自信だけはあった。第4回CGAコンテス トでよく見たが、私のような車に興味のない者から見れ ば、ただ車が走っているという映像だ。ストーリー性や 盛り上がりに欠ける。つまり、一般にウケない。事実、 CGAコンテストのアンケートでも, あまり人気がなかっ 130

ほかの2つは雑誌の掲載写真しか見ていないが、「レイ トレアニメ4」はタイトルからして、たぶん作品性は低 いと予想した。店頭デモのように、きれいな絵がくるく る回るといったものだろう。ご存じのように、レイトレ は作画時間が膨大にかかり、アニメーション作品を作る のはあまりに不利だ。後日作者から聞いたが、やはり1 画面を計算するのに半日かかったそうだ。

そうすると、残りは「TV in TV」だけである。これ は、ちょっと読めなかった。写真を見ると、TVの中から 目が飛び出している。なんかカッコよさそう。しかし、 レイトレである以上、不利は変わらない。第一、立派な 作品だったら、CGAコンテストのほうにもエントリーし てくるだろうし、そのへんの噂も耳にするはずだ。たい したことないのかもしれない。

そんな話をしているなかで、ほかのスタッフもグラフ イック部門賞はなんとか取れそうな気になってくる。そ うすると、取らぬ狸で賞金の30万円分の商品券はなんに 使おうという話を始める (近畿地区大会の賞金3万円は、 例によってXVIのメモリになっている)。結局、プロジェ クトルームにクーラーを入れようということになったら しい。大阪の夏は暑い。プロジェクトルームは、たくさ んの人とマシンがあるので、もっと暑い。24MHzに改造 したXVIなど、4月上旬で熱暴走してしまった。

まぁ, 別に私は反対しませんけど, 制作者自身は一銭 ももらえないのかな? もらえないどころか, その使い 道まで勝手に決められてしまうのですね。 さらに、マリ オ古本に至っては、「ちゃんとクーラーもらってこないと 許さないぞ」といじめられる始末だ。あぁ、あいかわら ずDōGAのスタッフには人権がない。

さて, 地方大会から全国大会までの期間, 各自バージ ョンアップしていいことになっている。我々は、自分た ちのCGAコンテストなどに忙しくて、あまり手はつけら れなかったが、締め切り前の10日ほどかけて1シーン増

空飛ぶムカデに乗って勇者が現れEYEに挑むが、"目 のつけどころ"光線であっけなくやられてしまうという ものだ。意図としては、地区大会のバージョンの後半は 手抜きがひどかったので、ちょっと凝ったカットを入れ てやろうと。そして、新しいプログラムなどを駆使した 絵(人体や透過光など)で技術力を審査員にPRしようと いうわけだ。周囲の期待がほとんど勝って当たり前とい う雰囲気になってきたので、私としても賞を取ることを 意識した制作に走ってしまった。

文月さんのほうも、バージョンアップしているらしい。 こちらのバージョンアップ状況を探る電話が何度かあっ

「どうやー。制作は順調に進んでるか?」

「いやいや、忙しくてなかなか制作に手が回らんのや。 そっちこそどうや、なんか新しいカット作ったんやて」 「いや、しょうもないカットをちょっと作っただけや」 なかなかお互い、手の内をばらさない。

あとで聞いた話では、この間文月さんは、まさに心血 をそそいで制作していたそうだ。病気を理由に会社を休 み、連日徹夜、ついに本当に身体を壊し、点滴を打ちな がらも制作を続けたという。友人からX68000をもう1台 借り、レンダリング用にPC-9801RAを導入している。な お、このPC-9801RA用のRENDは、文月さんのために当 方が特別に開発した(させられた)ものだ。

# 嵐の前の静けさ:大会前夜

前日の4月11日、午後に大阪を出発し、東京に向かう。新幹線の中で、KMCの2人と、「USEFUL」の荒田さんと合流する。荒田さんは高校3年、月曜に模擬テストがあるという身だ。私はすかさず、大学は京大か阪大へと勧誘する。すると、「ちょうど阪大の入試問題でわからないのがある」と数学の問題集を出してくる。寝たふりをする。

地方から来た宿泊組は、前日の夕方 6 時に会場に集合し、打ち合わせを行う。全国大会という檜舞台に対する緊張で、私の毛の生えた心臓は飛び出しそうだった(この1文の意味は「ベーマガ」の読者にしかわかるまい)。会場ではセッティングの最中で忙しく、打ち合わせもなかなか始まらない。エントリー者の間からも、「なんか、段取り悪いなー」という声が聞かれるが、なんの、CGAコンテストから比べると立派なものだ。

簡単な打ち合わせが終わると、各自明日の準備にとりかかる。グラフィック部門の場合、ディスプレイ上でその作品をアニメーションさせなければいけない。作品制作時には数回に分けてVTRに録画するのでメモリはそれほど多くなくてよいが、展示では12Mバイトを積んだX68000を用意してもらった。その12Mバイトで動くデモを、これから編集しなければいけない。

今回は、新兵器としてMO(光磁気ディスク)を大阪から持ってきた。1枚のディスクで128Mバイト入るので、「EYE」も形状データから画像データ全部までが1枚のディスクで持ち運びできる。KMCさんも、この新兵器には驚いていた。

「わー, いいなー。これがうちにもあったら, "デスペラ

ード"がディスク2, 3枚に収まるの

恐るべしデスペラード!

実はこの晩、宿で宿泊組の皆さんを 集めて"DōGA主催、第1回芸術祭のグ ランプリはどれだトトカルチョ"を企 画していたのだが、我々やKMCがデモ



EYE 画面を見る かぎりではスプラ ッタホラーものな のだが……

の準備に遅くまでかかったため、機会を失った。それで も、数人のエントリー者に意見を聞くことができた。

「ずばり, "ああっ!お姫さまっ!" でしょう。面白いし, ウケもいいし, 画面が凝ってるから, 見栄えがする点が強い」

「いやー、実は補選のゲームに触れる機会があったんですが、"FORMULA X"の出来がダントツですね。単純な操作で、F1の醍醐味を味わえます。ピットインやタイヤの跡まで、妙に凝っているし」

やはりゲーム部門強し! という感じだ。

# いよいよ全国大会開幕

さて、いよいよ全国大会当日。宿を出発すると、いつの間にかKMCさんが2人から8人に増えている。なんでも、京都では昨晩もずっとデバックを続けていたそうで、コンパイルして新しいバージョンができると、それを持ってひとり東京に向かう。またバグが発見されて、新しいバージョンができると……。朝までに、6人がバージョンの違うディスクを1枚ずつ持って、この宿に集まったというわけだ。

なんでも、近畿地区大会のときは、PC-9801に特殊なハードをつけ、それで4台のX68000を制御するという方法をとっていたが、今回はX68000のみで、MIDIボードを通じて制御することで特殊なハードを不要にし、さらにX68000単体でもゲームを楽しめるようにしている。これは、かなり露骨なシャープへのPRであり、グランプリの"商品化問題"対策だ。

「でしょ。このゲームがたくさん出れば、ひとりで X68000を2台、3台と買う人が出る……わけないか」

会場は、ゲーム部門、グラフィック部門など、部門ごとにまとまって展示スペースが用意されている。我々のエントリーナンバーは16。隣の15は「TORNADO」の文月さんだ。文月さんも画像データがぎっしり詰まったHDを持って現れた。我々と同様に12Mバイトのマシンで、代表的なカットをピックアップしてデモをする。「どうだ、凄いだろう」

自信満々に、文月さんがいう。確かに、凄い。カッコいい。

「へぇー、凄いやん」

「フッ,これだけだと思うなよ」

すぐに喧嘩を売ってくる文月さんであった。

しかし、映像作品はカッコいいカットを並べたからといって、カッコいい作品になるとは限らない。全体のバランス、編集などの問題がある。「EYE」の優位性はなんら変わらない。

「なんや、新しいカット結構ありそうやな」

「神奈川地区大会のときは30秒やったけど、今日のは2 分や」

「ぜんぜんちゃうやん」

CGAコンテストが終わってからの2,3カ月で,4倍の量。並大抵ではない。文月さんは,この芸術祭にかなり賭けているようだ。

このあと、打ち合わせ、リハーサルが行われたが、打

ち合わせは前日と同じ、リハーサルは地方大会と同じで、 ただひたすら待たされる。それに、"見・体・験フェア" が朝から同じ会場内で行われており、リハーサルの声な どがお客さんにまる聞こえなのは、とってもマヌーだっ

開場とともに、満席。すごい人気だ。さっそく、お客 さんに意見を聞いてみた。

「人気という点で"BALANCER PRO68K"が強いでし ょう。首都圏地区大会のときもバカウケでしたから」 「実際に作品を見てみないとなんともいえません」 「"USEFUL"なんか完成度が高そうですね」

「白セン菌くん」「RUSH!」「CYNTHIA」……前評判 は、そうとう割れているようだ。しかし、「いちばんの見 物は、DōGAの "EYE" と "TORNADO" のどちらが勝 つか。それが楽しみです」という人が結構いた。おいお い、プレッシャーを与えるのはやめてくれ。

ついに, 芸術祭全国大会が始まり, 審査員の紹介のあ と、さっそくエントリー作品が作者自身によって紹介さ れていった。

各作品の紹介は省略する。それらは他誌でも報じられ ているだろうし、基本的に地区大会のときのものと同じ

まず、全22作のうち10作を占めるゲーム部門だが、や はり激戦という感じだ。インパクト,技術,商品性,ア イデアなどのどういう点で評価するかが難しいが、プロ 並みといえる作品も数多くあった。事実、作者のなかに は、これからソフトハウスに就職するという人どころか、 有名なゲームの開発者本人が交じっている。しかし、い くらなんでもそのゲームのルーチンを流用するってのは, 芸術祭の主旨に反するのではないだろうか。

それから、「目のつけどころが……」のネタを使ってい るのが2作もあった。そんな、誰もが考えるようなネタ をオチにしている私たちが悪いのだが、このあとで 「EYE」を上映しても二番煎じみたいになってしまう。残 念だ。

ミュージック部門は3作しかないが、それだけレベル は高い。こうなると、善し悪しというより、単に好みの 問題になってくると思う。個人的には寺田さんの「見上 げてごらん」が好きだ。寺田さんの解説では、"遠くへ引 っ越してしまった好きだった女の子に、想いを伝えるた めに作曲した"んだそうだ。

しかし、なんといっても補選の星さんの「No frame No fame」は、星さん自身が壇上で歌ったため迫力があ った (タイトルが、CGAシステムのエラーメッセージみ たいだなぁと思うのは私だけだろうか)。

グラフィック部門は飛ばして、その他部門では、やは り「SX-MEGATONE」が注目された。しかし、ここで 作者の濱田さんから予想外の発言があった。

「このSX-MEGATONEは、現在あるソフトハウスから 発売する準備が進んでいます」

あれっ? グランプリを取ってシャープから発売する のじゃないの? そのソフトハウスって、まさかシャープ じゃないんだろうな。いったいどうなっているんだ?

そのほか、「ダンスディスク」「白セン菌くん」などギ

ヤグものが出たが、あまりウケなかった。応募者もコス チュームまで用意する熱の入れようだったが、それでも 笑いを得るといった程度だった。しかし、これはエント リー22作品すべてに共通していえることだ。つまり、会 場はどちらかといえばあまり盛り上がらなかったのだ。

原因は2つあると思う。ひとつは、補選以外の作品は、 すでに雑誌などで内容が報じられているため、インパク トがないという点だ。もうひとつは、えんえん22作品を ぶっとおしで紹介されると、見ているほうはたいへん疲 れてしまうという点だ。せめて、途中で一度休憩を入れ てほしかった。

会場が盛り上がってないと、 壇上のエントリー者はた いへんつらい。へたにつまらないギャグなどいってはず してしまうと, もう死ぬほどつらい。

「いやぁ、もうあんまり反応がないので、いやになって 途中で解説を省略しちゃいましたよ」

そんな声がエントリー者から聞こえた。

# 勝負あったか? グラフィック部門

さて、肝心のグラフィック部門の戦いのようすを、も う少し詳しくお伝えしよう。

グラフィック部門4作品のトップは,「レイトレアニメ 4」だ。この作品は、だいたい予想したとおり、回転楕 円体を組み合わせたオブジェがキラキラと写り込みをし ながら回転するというもので、いかにもレイトレらしい デモだ。もちろんこれだけでは、いくらなんでも全国大 会まで上がってこない。この「レイトレアニメ4」は、 そのアニメーションをスプライトを駆使して、リアルタ イムにエフェクトをかけていく。画面分割数をどんどん 変えていったり、たくさんのスプライトが画面上を飛び 跳ねながら、各スプライトの中でレイトレアニメが動く。 なかなか面白いアプローチだ。しかし、芸術祭という会 場で、エンタテイメント性が低いのは欠点となるだろう。

さて、次はいよいよ文月さんだ。新作「TORNADO」、 ゆっくり拝見させてもらおう。

……逆光の中、男がやってくる。パーキングのドアを 開けると、青い1台の車が角を曲がって現れる……。

それはもうすばらしい映像であった。もう、感動で呆 然としてしまった。失礼ないい方になるが、いままでの 文月さんからは想像もつかないような作品だった。第4 回CGAコンテストの「TORNADO」とはまったく別の作 品といってよいだろう。もし、これがコンテストに出て いたら、グランプリをとっていてもおかしくない。ただ 車が走っているという点では同じだ。しかし、その1カ ット1カットに想いがあふれている。感動が伝わる。そ ういった映像なのだ。

会場の反応は知らない。そんなことまで観察する余裕 がなかったのだ。まさしく感動の神風であった。

「はいっ、文月さん、ありがとうございました。それで は続きましてエントリーNo.16。DōGAのかまたさん、古 本さんどうぞ!」

壇上から降りてくる文月さんと目が合った。右手を上 げる。文月さんも応えて右手を上げる。"パンッ"とバト

ンタッチひとつして、我々は壇上へ上がった。

「どういった作品ですか?」

「スプラッタホラーです」

お約束のボケを入れる。

「ずいぶん難解な作品だそうで」

「ええ、地区大会でも、難しくてよくわからなかったという声が多かったので、手直ししようとしたのですが、 やっぱりまだ難しいですね」

しつこくボケる。

「ええ、私も何回も何回も繰り返し見させていただきましたが、最近やっと、この哲学にも似たテーマがわかりかけたような気がします」

おいおい、そこまでいったらウソやてまるわかりやないか。

「EYE」の上映は、まぁ失笑を買ったというか、作品のレベルのとおりの反応だったというとこですね。イヤー、いい恥かきました。

上映後も山下さんはしつこくボケる。

「いやー, 難解な作品だったですねー。いったいどういうテーマだったのか, 解説してもらいましょう」

「実はこの作品,遠くへ引っ越してしまった好きだった 女の子に,想いを伝えるために制作しました(寺田さん ごめん)。テーマは"アイ"です」

関西人の習性として、すぐ落ちをつけてしまう。

審査員から"CGのソフト自体を制作されたそうで,す ごいですねー"とかいわれ,また調子に乗って,

「(おもいっきり偉そうに)くだらない技術で、くだらないことをするのは、くだらないんですよ。その点、最高の技術で、くだらないことをする、……最高に、くだらない」

ひたすらギャグをとばす。

グラフィック部門最後の「TV in TV」は、なかなかカッコよかった。前田さんは、グラフィックデザイン関連の仕事をされているそうで、センスのよさはさすがだ。なんか「解像連続体」に通じるものを感じる。あの目玉の画像は、奥さんの顔からサンプリングしたそうで、壇上でも"テーマはアイです"などとギャグを飛ばしていた。しかし、「EYE」と同様に、あの「TORNADO」のあとでは見劣りするのはいたしかたなかった。

全国大会エントリー作品紹介のほかに、各地区大会や 補選から面白い作品を紹介するコーナーがあった。「ルパン68K」も面白かったが、「MAD NEWS」が最高だ。こ れは、京大マイコンクラブが補選に出した作品で、NHKの特定のアナウンサーの声をサンプリングしてデータベース化したものを、文節単位でランダムに再生し、でっち上げのニュースを次々に発表するというプログラムだ。こうして文章で紹介すると面白くともなんともないが、とんでもないニュースが、ものすごくまじめくさった口調で語られるのが非常にウケていた(情けない話だが、全国大会エントリー作品より、このコーナーのほうがずっと盛り上がった)。

今回の芸術祭では、このようにたくさんのすばらしい小作品が集まったのだから、それらをディスク1枚にぎっしり詰め込んで、「X68000 おもちゃ箱」として商品化してほしい。

さて、エントリー作品を実際にさわることができるデモプレイの間に、また何人かにグランプリの予想を聞いてみた。たいていの人が、ぜんぜんわからないと答える。若干「TORNADO」を推す声もあったが、グランプリの商品化問題を指摘すると、もう完全にわからないという。確かに、どれもりっぱな作品で、どれがグランプリを取っても不思議はない……とまでいうとウソだが、グランプリを取っても不思議でない作品がいくつもあったのは本当だ。だいたい、ゲームとミュージックとグラフィックを一緒に甲乙つけようというのに無理がある。

# 二転三転,授賞式

長い審査も終わり、いよいよ、授賞式。いったいグランプリは誰が獲得するのか。協賛各社賞でもいただけるのか。正直な話、いくら「TORNADO」に負けたからといって、人気はそこそこあったようだから、協賛各社賞のひとつぐらいもらえるだろうとたかをくくっていた。しかし……。

まず、協賛各社賞の発表。グランプリと各部門賞は、 ダブル受賞なしだが、この協賛各社賞は、なんでもあり だ。わりと順当なところが受賞していく(別表参照)。し かし、いっこうに我々には声がかからない。ピュー。寒 いよ~。手ぶらで大阪に帰るのは悲しいよ~。

そりゃ、コンテストだから、賞をもらえる人ともらえない人がいるというのはわかるけど、2日間拘束されて、待たされて、はい残念でしたというのではあまりに悲しすぎるぞ。授賞式が終わったあと、ほかのエントリー者からも、「えっ、これでほんとうに終わりなの?」とか、

「もう二度と芸術祭にはエントリーしない」という声が上がっていた。 うんうん、 その気持ちよくわかるぞ。結局我々は、協 賛各社賞を何ひとつ取ることができなかった。寒いよ~。

そして次に各部門賞のひとつめ、ゲーム部門賞の発表があった。我々は当然、KMCを応援していた。

「エントリーNo.3, C力検査, 小林康宏さん!」



TORNADO 見事グランプリを受賞した作品



RUSH! デバックの甲斐あって審査員特別賞を受賞

ちょっと意外だった。エントリー者の間からも"えっ" という声が上がった。「C力検査」は、視力検査のCの字 の開いている方向を入力する早さを競うという、もぐら たたき的なゲームだ。プログラムレベルから見ると比較 的簡単な部類に入る。確かに、そのときは意外に思った が, あとから考えると結構納得するものもある。つまり, 「C力検査」には、オリジナリティとか、工夫があった。 ほかのゲームは、一見しただけで、だいたいどういうゲ ームなのかわかってしまうのに対して,「C力検査」は, 対戦モード、タイムアタック、30秒間に何個識別できる かとか,左右同時識別とか、単純なルールから予想外の バリエーションを数多く生み出していた。そういった点 が評価されたのだろう。

しかし、このゲーム部門賞で「RUSH!」が呼ばれな かったということで、まず間違いなくグランプリは「RUSH!」 に決まった。KMCさんおめでとう!

次に音楽部門賞は、「No frame No fame」が受賞。ま あ、これは納得できる。なんといっても目立ち方が違った。 そして、グラフィック部門賞。

「グラフィック部門賞については、2作品に人気が集中 し、最後まで競い合いました」

いやいや、最後まで競うもなにも、「TORNADO」の ほうが圧倒的によかったですよ。山下さんは心が優しい から、負けた我々の立場を気遣ってこんなことをいって くださるんですね。ありがとうございます。でも、気遣 われるとよけいミジメです。

「グラフィック部門賞は、エントリーNo.16, EYE, かま たさん, 古本さん!」

なに? この瞬間,露骨に不信な顔をしてしまった(あ とで審査員のひとりから、受賞の瞬間不満そうな顔をし たが何が不満だったのだと注意を受けた)。

どうして、「TORNADO」ではないのだ? どう見て も、「TORNADO」のほうが作品的に上ではないか。

一瞬、文月さんのほうを見る。ここからは表情は見え ないが、やや首をうなだれ、じっと立っている。

なぜ、我々が賞を取るんだ? ……もしかして"政治的 な理由"なのか? つまり、シャープから"DōGAには世 話になっているから賞を与えておけ"という圧力がかか ったとか,山下さんが今後の芸術祭の運営上, DōGAに貸 しを作っておこうと考えたとか、作品とは関係ない利害 関係だけで賞を決めたということだ。実際、コンテスト などの裏側では、審査する前にもう受賞は決まっている ということがよくある。いわゆる"できレース"という やつだ。

私は、怒った。いや、悲しかった。芸術祭ってなんで すか? そんなことのためにみんな努力していたのです か?私は、文月さんになんといえばいいのですか?

授賞式は続き、その他部門賞の発表は、「Blind Touch 68K」。これもあまり目立っていなかったので、ちょっと 意外という気はしたが、もう賞のことなどどうでもいい 気分だった。

しかし、ここで波瀾があった。

「今回、あまりにすばらしい作品が多く、審査員のほう からどうしても賞をあげたいということで、ここで審査 員特別賞を設けさせていただきました」

おっと、さすがに良心が痛んで、「TORNADO」に特 別賞を与えてお茶を濁すのか?

「審査員特別賞, エントリーNo. 6, RUSH!, 京大マイ コンクラブ」

えっ? ではいったい, グランプリはどれなんだ。や はり究極のできレース,「SX-MEGATONE」なのか? もう,わけわからん。

「それでは、いよいよグランプリの発表です。第1回 X68000芸術祭, グランプリは, エントリーNo.15, TORNADO, 文月凉さん!」

その瞬間、文月さんは両腕を掲げ、ガッツポーズをと った。そして、しばらく天を仰いでいた。そりゃ、うれ しいだろう。あれだけ努力したんだから。あれだけ思い 入れを込めた作品なんだから。

「自信があるようなポーズを取っていましたが、内心は とっても不安でした」

そうだろう。私は今日、文月さんが緊張のあまり昼食 も食べられなかったのを知っているぞ。

まさにこの受賞は、"正義は勝つ"といった感じだった (あれっ? じゃ私は悪か?)。芸術祭は、やはりこうで なくてはいけない。グランプリの商品化の問題も無視し て、選ばれるものを選んだ山下さんや審査員の皆さんは 偉いと思う。そして,何よりこのようにすばらしい作品 を創った文月さんは偉い。

# エピローグ

帰りの新幹線は、エントリー者の方々と一緒だった。 「疲れた。大阪まで3時間,遠いな」

「のぞみだったらな~。けど、どのくらい速いんやろか」

「当社比1.6倍とか(笑)」

「新幹線XVI! いいな~」

「でも、新幹線コンパクトはいやだ(笑)」

# ◆受賞作品リスト

- ■グランプリ
- ■ゲーム部門賞
- ■ミュージック部門賞
- ■グラフィック部門賞
- ■その他部門賞
- ■審查員特別賞
- ■協替各計賞
  - ●月刊マイコン
  - POPCOM

  - ●コンプティーク ●ログイン
  - ●ヒューマンクリエ イティブスクール

  - Oh!X
  - ●アスキー
  - ●マイコンBASIC マガジン

- TORNADO
- C力検查 No frame No fame
- EYE
- Blind Touch 68K RUSH!
- C力検查

RUSH!

- PENGINランドネット OFF会記念
- ああっ! お姫さま! FORMULA X
- No frame No fame TORNADO
- SX-MEGATONE Blind Touch 68K

- 文月 凉 小林康弘 星 智輝
- 鎌田 優, 古本隆行 岡元健一
- 京大マイコンクラブ
- 小林康弘 竹内久德
- 京大マイコンクラブ 高倉正充
- 遠藤琢磨
- 星智輝 文月 凉 湾田 淳一

岡元健一

# 共用外部ファイル作成法

## Miki Tokutaka 御木 徳高

新しくなったZ'sSTAFF ではZ's-EX準拠の外部ファイルを起動できるようになりました。新しい外部ファイルの作成法と共用する場合の注意点をまとめてみましょう。同時に新しいフィルタコマンドも追加します。

# Z'sSTAFFEZ's-EX

Z'sSTAFFはご存じX68000用グラフィックツールの定番ソフトで、アナログRGBを使いこなした表現力には定評があります。 Z's-EXはそのZ'sSTAFF上から、画面合成やフィルタ処理などのさまざまな機能を拡張するためのツールです。

すでにZ'sSTAFF ver.3.0を使っておられる方はご存じと思いますが、ver.3.0の最大のウリはやはり外部ファイルが使えるということでしょう。パラメータをモザイクのX、Yで与えるなど、少々無茶しているような気がしますが、Z's-EXの仕様に合わせてくださったようですのでやむを得ないでしょう。なにせ、外部ファイルをサポートしたZ's-EXver.1.1を発表したのが今年の2月号でしたから、さぞがわてて作られたことと思います。ご苦労さま。

外部ファイルの仕様を合わせたとはいえ、まったく同じようにというわけにはいきません。今回はZ'sSTAFFの外部ファイルの作り方、およびZ's-EXの外部ファイルとの相違点について説明していきましょう。

# Z'sSTAFFの構造

Z'sSTAFFはマルチウィンドウシステムですが、それらのウィンドウは一部を除いてグラフィックVRAM (G-RAM) に描かれています。16色しか発色しないテキストVRAMでは、パレットの表示ができないということだったのでしょう。

しかし、X68000のテキストVRAMはビットマップ方式で512Kバイトもの容量があり、たいへん贅沢な設計となっています。そのテキストVRAMを使わない手はないということで、グラフィックの待避画面として使われています。というより、事実上はテキストVRAMが実体で、G-RAMは目安でしかないというのが正解のようです。

そのほかにもメモリに余裕があればアンドゥバッファも取ってくれますが、これは Z'sSTAFF本体がメモリを確保するため、 アドレスを得ることはできません。

また、Z'sSTAFF PRO-68Kは65536色モードで動作しますが、マスク情報に最下位1ビット(輝度ビット)を使用していますので、実際に使用できるのは偶数カラーコードの32768色です。それでもレイトレーシングをしたりするのでなければ十分な色数でしょう。マスクされている部分はG-RAMにはカラーコード1が、テキストVRAMにはマスクの下のカラーコードに最下位ビットが立ったデータが入れられることになっています。

# Z's-EX用外部ファイルとの相違点

ver.3.0のユーティリティディスクに入っているドキュメントにも書いてありますが、相違点は、

- 1) オプション
- 2) パラメータの指定範囲
- 3) 書き込むVRAM などが挙げられます。

Z's-EXではオプションはそっくり外部 ファイルに渡され、Z's-EX側は関与しなかったのに対して、Z'sSTAFFでは特定のオ プションによって処理の範囲を示します (オプションもそのまま渡されます)。ちょうどZ's-EXではZsEX.SYSで矩形指定を するかどうかのフラグにあたります。/Aで 画面全体(矩形指定しない),/Bで矩形指定 を行います(デフォルト)。

また、Z's-EXになかった範囲指定法として/Pのポリゴン(任意多角形)指定が加えられています。ポリゴンはマスクにより渡されますので、マスクをした部分だけ処理すればいいことになります。しかし、初めからペンなどでマスクした部分も対象となってしまうようです。このあたり苦難の跡が偲ばれます。要するにマスクを除く画面全体の処理と正反対だと思えばいいでしょう。それ以外のオプションはそのまま外部ファイルに渡されます。

パラメータは、Z's-EXでは  $0 \sim 9$  であったのに対して  $1 \sim 32$ になったというだけです。Z's-EX とZ'sSTAFFの両方から呼び出せるようにしたければ、パラメータは双方のANDを取って、 $1 \sim 9$  の範囲にしてもいいでしょう。

書き込むVRAMの違いとは、G-RAMに書き込むべきか、それともテキストVRAMか、もっと端的にいえばシステムの待避の方向が逆だということです。Z's-EXでは外部ファイルがG-RAMに書き込んだあと、

#### ZsFNT.Xについて

6月号の付録ディスクに収録したZsFNT.Xに関する追加情報です。フォーマット上は特に制限はないのですが、書体倶楽部仕様のアウトラインフォントを扱うツァイトの製品に関しては、実用上 I 文字に対して扱える線分の数が255本に制限されています。よほどのことがない限り、255本を超えることはないとは思いますが、Z'sSTAFFなどではデータ量をチェックしていませんので、過って使用すると非常に危険です。データを作成するときには心に留めておいてください。

新規作成ファイルの場合, 最初の I 文字の登録にかなりの確率で失敗することが確認されました。

- ・まず作ったフォントを「コピー」しておいて、 「登録」を10回くらい押してみる。
- ・「呼び出し」で同じフォントを呼び出す。
- ・新規が出てきたら、ペーストしてやり直し、 または文字を変えてやり直し。

という具合にしつこくやってみてください。 また、ZsFNT.Xで作成したフォントに関する 問題ですが、Z'sSTAFFに付属のフォントや書体 倶楽部などのフォントをエディットした場合。 たとえ新しく作成したデータでも従来のデータ と混在したかたちで配布することは許されてい ません。部分的な自作フォントを配布したいと いう場合には、必ず差分だけを扱うようにして ください。

システムがテキストVRAMに転送します が、Z'sSTAFFはその反対です。

これは双方メリット・デメリットがあり, どちらがよいかは決めかねます。Z's-EXの 方法では最初にウィンドウをすべて閉じて おく必要があり、Z'sSTAFFの方法では処 理が終わるまで表示されないということで す。時間がかかるものならなおさらでしょ う。しかし、ツァイトもなかなか考えたも んで,オプションの後に'+'を付けることで 実行前にすべてのウィンドウをクローズし てくれます。これでG-RAMとテキスト VRAMに同時に書き込むようにプログラ ムを書けば、転送の時間は無駄ですが双方 からの呼び出しが可能になります。

# 外部ファイルプログラミング

ここでは、Z'sSTAFF,Z's-EXともに使用 できる外部ファイルを作ってみます。Z' sSTAFFにしてもZ's-EXにしても,外部フ アイルは,

PRG Address [X1 Y1 X2 Y2]

[P1 [P2]] [Option] という形で呼び出されます。ここで, AddressはZ's-EXの場合は裏画面アドレ スですが、Z'sSTAFFはテキストVRAMの アドレス (\$E00000) が与えられます。こ れはZ's-EXに合わせるためのダミーと考 えてもいいでしょう。

X1, Y1, X2, Y2は矩形指定した場合の それぞれ左上座標・右下座標です。全画面 もしくはポリゴンの場合は与えられません。 P1, P2は数値パラメータです。STAFFか ら起動する場合は外部ファイル設定時に直 接数値を指定しても構いませんし、'%'を使 ってモザイクのパラメータを代入すること もできます。Optionは先ほど述べたように Z'sSTAFFでは/A,/B,/Pが予約されてい ますので、かちあわないようにしなければ なりません。

さて、外部ファイルは起動されたときに まず処理範囲を判別しなければなりません。 Z'sSTAFFから呼び出されたのなら, オプ ションで判断できますが、Z's-EXから呼び 出されることを考えるとパラメータの数で 判断するのが妥当でしょう。

また、ポリゴンについてはZ's-EXはサポ ートしていませんが、事前にマスクをかけ ておけば機能しますので, コンフィグファ イル (ZsEX.SYS) で/Pを付けて、オプシ ョンで判断してやることにします。矩形範 囲のときは最大でパラメータ数8,最小で 5, 矩形以外のときは最大で4, 最小で1

ですので、判別することができます。

では、手始めにZ'sSTAFF PRO-68K VER.3.0についてきたサンプル外部ファイ ルをZ's-EXでも使えるように改良してみ ましょう。処理範囲判別はパラメータ数で 行ってくれていますので、どうやらG-RAMに同時に書き込むようにするだけで

いいようです。要はテキストVRAMに書き 込んでいるところで、同じようにG-RAM にも書き込んでやればいいだけです。ソー スリストは誌面の関係上, 付録ディスクの 空きに収録しましたので、参考にしてくだ さい。解凍方法は指示しなくても大丈夫で すよわ?

#### 表 1 外部ファイルリファレンス

FANT (画面全体のみ) ★ [ filename ][ /A ]([ /T ])

画面全体に動きをつけます。 間間上にやこめさてプリスす。 というのは、画面中心から はしっこの方にかけてプラして、前に向かって 進んでいる(見方によっては後ろへ下がっている)かのように見せるという わけです。ただ、実行速度が閉暗らしく遅い(なんとXVIで16分ぐらい わけです。ただ、実行速度が素晴らし?)ので、覚悟して実行して下さい。

FREA(BOX指定のみ) ★ [filename] [オプション1(明るさ)]

[オプション2(広がり)

]([/B])

画面の一部を光っているかのように見せます。 光らせたい部分を「マスク」し、その周囲を「FREA」で大きく囲みます。 するとマスクした部分の色が、その周囲ににじんで、光っているように見え ます。これも、あまり広範囲に行うと、実行時間がちょっぴり長いので気を付 けて下さい。

オプションの明るさと広がりは、Oから9までです。9を越えている場合は強制的に9に、指定しなかった場合は、5になります。

RAPRAS (どれでもいい)

[filename] [(/B)or /P or /A]

指定した範囲内を鲜鋭化します。

MEDIAN (BOX指定のみ) [filename] ([/B])

指定した範囲内を平均化します。 指定区域内の1点について、その周囲の色(周囲の8点)とくらべて、5番 目に明るい色にします。ぼやっとした感じになります。 これも少し時間がかかります。

COL\_C (どれでもいい) [filename] [(/B)or /P or /A]

指定した範囲の色のRGBをズラ( ${
m s}\,{
m hif}\,{
m t}$ )します。(カラーチェンジ)ちなみに、同じ所を ${
m 3}\,{
m lo}\,{
m f}\,{
m COL}_{
m C}$ 」すると、元の色に戻ります。

ALL\_B (どれでもいい) [ filename ] ([ オプション1 ]) [ ( /B) or /P or /A ]

> 指定した範囲内を、白か黒の2色(オプションで指定した以上、黒に近い色は黒に。それ以下は白に)にします。(白 ←← オプション →→ 黒)。オプションを指定しなければ強齢的に22になります。 スキャナーから原画となる黒い線のみを取り込んで、Z5で色を塗りたい人用 スプンゴンを行むとしなけれる実施的によった。はります。 スキャナーから原画となる黒い線のみを取り込んで、乙Sで色を塗りたい人にです。まず、スキャナーから、「モノクロ」で原画を取り込みます。 すると画面には、何疑告かの黒(白から、グレー、そして黒へ)で画像が取り込まます。その画面に「ALL\_B」をかけると、最初に述べた様に、 黒か白のみになります。セル画調のイラスト等にどうぞ。

EXOR (指定区域)

[filename] [(/B) or /P or /A ]

指定した範囲内に、exorをかけます。 変な色になります。 「だから、なんなんだ」と言われたら、それまでです<mark>。</mark>

R\_FRACTAL (BOX指定のみ) [filename][オプション1]([ /B ])

> 指定した範囲内を、ランダムにズラします。 これを実行するには、同じディレクトリ内に、" RF. DAT" というファ (フロッピーから立ち上げると、RF. DATが入り切らないので実行出来

WAVE (どれでもいい)

[ filename ][ オプション1 (周期)] [ オプション2 (振幅)][(/B)o

r /P or /A ]

指定した範囲内を左右にブラします。 が表している。 は形にずらすわけです。 らいま使っているので、"FLOAT2"が必要です。 オプション1、2で波形を調節出来ます。

・以上、Z's STAFF ver.3.0 に付属の外部ファイル

FRACTALH (どれでもいい)

[filename][オプション1][(/B)or /P or /A]

指定した範囲内の色相を、ランダムに変化させます FRACTALと同様、同じディレクトリ内に"RF.DAT"が必要



改良版FANT. X

また、RFRACTALはRF.DATを読みにいきますが、RF.DATのパスを得るところはリストのように修正しておくといいでしょう。こうしておくと、Z'sSTAFFの外部ファイル登録時にフルパスで指定しなくてもパスを通しておくだけでよくなります。こういったデータファイルを読むプログラムは、Z's-EXのPICFILERによってカレントが移動してしまうことを考慮に入れて作る必要があります(カレント移動によって、あちこちのディレクトリにSTAFF.TMPを作るという苦情がありました。次の機会に対応するということで許して!)。

あと、FANTについてはかなり手を加え させていただきました。強さをパラメータ で与えるようにしてありますので、0~9 の範囲で与えてください(デフォルト7)。

また、そのままだと書き込んだところを 再び参照することになり、感覚的に気持ち 悪いので、G-RAMのみに書き込んで、あと からテキストVRAMに転送するという方 法をとりました。

ただ、それだと「迫力にかける」(中野氏 談)ので、/Tオプションで同時に書き込む



色相フラクタル

ようにしておきました。こうすると処理済みのピクセルからデータを持ってきますので大きなにじみが発生します。用途にあわせて、ハデ好きの方はそちらを使用するといいでしょう。その場合、オプションは/A+と/Tの2つが与えられることになります(Z's STAFFから起動時)。

また、これらの外部ファイルはZ's STAFF ver.2.0以前のユーザーの方でも、Z's-EXのver.1.1以降があれば使用することができます。

Z's-EX ver.1.0で内蔵、Z's-EX ver.1.1 で外部ファイルとなり、また、Z's STAFF の外部ファイルのサンプルとして、今回もリストを収録したもののひとつにランダムフラクタルがあります。これは任意のピクセルが上下にランダムにずれたにすぎません。今度は色相をランダムにフラクタルさせてみましょう(なんのこっちゃ)。

色を表す方法には、RGB (赤・緑・青) やHSV (色相・濃さ・明るさ) などがあります。RGBはお馴染みですし、Z's STAF Fver.2.0まではHSV方式をとっていたので、ご存じかもしれませんね。RGBはハー

ドウェアの都合(?)による表し方で、HSV は絵の具などを表現するためによく用いられます。いわゆる加色混合や減色混合の違いなのですが、光の場合はHLSというものが使われるそうです。これらの変換は、1990年2月号で中野修一氏による「YC分離とAD PCM」に掲載されていましたので、RGB→HSVはここから頂くことにしました。バックナンバーを持っておられる方はそちらも参照してください。

プログラムは一応、/B、/A、/Pすべてのオプションに対応させてあります。Z's-EXから起動する場合は、/A、/Bは必要ありません。矩形指定するかしないかはコンフィグファイルの矩形指定フラグで行ってください。また、ポリゴンを指定したい場合は、矩形指定しない(矩形指定フラグ 0)にし、/Pオプションを付け、実行前に処理したい範囲をマスクしてください。

プログラムでは、まずパラメータの数で 矩形かどうかを判別し、矩形でなければ/P オプションを探して全画面かポリゴンかを 判断しています。また、ポリゴンであれば 輝度ビットが立っているピクセルのみ、そ うでなければ立っていないピクセルのみ処 理するようにしてあります。

実行にはRF.DATが必要です。Z's-EXのものでもZ's STAFFのものでも構いません(同じものですから)。FRACTALH.Xと同じディレクトリに入れておいてください。当然RFRACTALとも共用できます。軽くかけると液晶画面を押したような、思いっきりかけると蛇の紋様のような不気味な縞が浮かび上がってきます。なにに使うんだといわれても困りますが……。

# Z'sSTAFFのゆくえ

数々のバージョンアップを図り、外部ファイルをサポートしたとはいえ、Z's STAFFはまだ完璧とはいえません。メモリを喰うのはいたしかたないとして、外部ファイルとのインタフェイスはまだまだ強化できるのではないでしょうか。まあ、これはZ's-EXにも責任があると思いますが。

でも、外部ファイル数が15個までというのはちょっと少ないと思うのです。電脳俱楽部6月号のZ's-EXver.1.11aでは外部ファイル数制限がなくなりました(昇竜さんありがとうございました)。Z'sSTAFFver.3.0でいくかZ'sSTAFFver2.0+Z's-EXでいくかは読者の判断に任せることにしましょう(メモリに余裕があればZ'sSTAFFver.3.0+Z's-EXがいちばんいいのです

#### FANT.Xについて

1992年 2 月号で発表したBASICプログラムは 処理速度の関係から256×256モードを前提にパ ラメータ調整を行っていたので、そのまま512× 512モードにしてもうまく変換されない。

また、厳密には画面を 4 分割して処理を分けることが必要なのだが、掲載されたものは第 1 象限だけに絞って書いたプログラムをちょいと拡張したものなので「絶対値を取って符号をつける」というまるっきり無駄な処理が入っている。 Z'sSTAFFでも修整されぬまま採用されていたのでちょっと驚いた。実は 2 月号の時点でも気づいていたのだが、基本的な考え方だけだから「まぁいいか」と放っておいたのがマズかったらしい。

これをZ's-EX用にして投稿してくれた方もいたのだが、しっかり指摘されてしまった。アルゴリズムがわかりにくいということだったので、簡単に解説しておく。

このプログラムではある点を描画するとき、その点から画面の中心に向かって8点を抜き出

し、それらの色の平均値を書き込むようになっている。問題となる8点は、その点からの距離の二乗に反比例する密度で選ばれる。かつ、中心からの距離に比例して密度は薄くなる。つまり、画面の中心に近いところでは大半が「その点自身」になるため平均を取っても色はほとんど変わらない。遠くなると、その点自身に重なるドットが散らばってしまい、その点と中心を結ぶ線上の絵による影響を受ける。遠くなればなるほど影響は大きい。

ディスクにあるものは、512×512モード用に サンブル点を16段階に拡張し、パラメータ調整 したものを基に御木君に拡張してもらったもの だ。Z'sに付属のものではちょっと見苦しいので 差し替えてほしい(みんな私が悪いんです)。

これでかなり綺麗な結果が得られるようになった。特殊効果としては上出来な部類だろう。ただし、処理速度は半分以下、ファイル圧縮率はそれ以下になっているので覚悟するように。(S.N.)

#### かう)。

Z's-EX独自の機能の多くがZ'sSTAF Fver.3.0に吸収されたことにより、Z's-EX の存在意義がやや薄らいできています。しかし、裏画面という概念のないZ'sSTAFFでは合成やマッピングなど、外部ファイルでは実現しにくい処理も存在します。Z's-EXもまだまだバージョンアップする予定ですので、Z'sSTAFFも改良してver.3.1とでもして出してほしいものです。これからもお願いしますね、ツァイトさん。

#### 表 2 FRACTALH のオプション指定例

リスト1

処理範囲 Z's STAFF から Z's-EX から (ZsEX.SYSで) :色相フラクタル 矩形 FRACTALH % /B+ 1, 1:0-9, 5 FRACTALH 全面面 FRACTALH % /A+ :色相フラクタル 0, 1:0-9, 5 FRACTALH ポリゴン FRACTALH % /P+ :色相フラクタル 0, 1:0-9, 5 FRACTALH /P.

EM KANDOM FRACTALITATE
Z's STAFF から
[ファイル名][address]([x1 y1 x2 y2])([p1])[--][(/B) or /A or/P]
Z's-EX から
[filename][address]([x1 y1 x2 y2])([p1])([/P]) 10: 11: #include (stdlib.h) (stdlib.h)
(stdio.h)
(graph.h)
(doslib.h)
(iocslib.h)
(string.h) 12: #include 13: #include 14: #include 18: void crush(); 19: void RGBtoHSV(); 20: int max3(); 21: int min3(); unsigned short \*gram = (unsigned short \*)0xE00000; unsigned short \*vram = (unsigned short \*)0xE00000; unsigned short \*buffer = (unsigned short \*)0xE00000; 27: int rf[129][129]; 29: #define F 64 /\* 整数を実数の代わりに使うための情度稼ぎ (ゲタ) \*/ 31: void crush( x1, y1, x2, y2, k, flag )
32: int x1, y1, x2, y2, k;
33: char flag; /\* POLY かな? \*/ int x, y, yf, a; int d, d00, d01, d11, d10; int dx, dy, ix, iy; int ix0, ix1, iy0, iy1; int r, g, b, h, s, v; unsigned short c; for ( x=0; x<=dx; x++ ) [
if ( MS\_GETDT()&0x00FF ) [ /\* 右ボタンで中断 \*/
while ( MS\_GETDT()&0x00FF ); 49: a = x1+x+y1+512; ix = x\*F\*128/dx; /\* 補間に使う座標 \*/ ix0 = ix/F; /\* 整数部(切り捨て) \*/ ix1 = ix0+1; /\* 整数部(切り上げ) \*/ ix -= ix0\*F; /\* 小敷部 \*/ for (y=0; y<=dy; y++) { c = buffer[a+y+512]; if ((c&1)!=flag) continue; /\* POLY 対策 \*/ g = (c>>11)&0x1F; r = (c>>50&0x1F; b = (c>>10>0x1F; 58: r = (c>>5)AGYSIF; b = (c>>1)&GYSIF; if(g==r && r==b) continue; /\* 色相変化して変わらない \*/ iy = y\*F\*1128/dy;/\* 補間に使う連標 \*/ iy0 = iy/F; /\* 整数部(切り捨て) \*/ iy1 = iy0+1; /\* 整数部(切り上げ) \*/ iy -= iy0\*F; /\* 小数部 \*/ 61: d00 = rf[iy0][ix0]; /\* ランダムフラクタル格子を \*/
d01 = rf[iy0][ix1]; /\* 線形補間する \*/
d10 = rf[iy1][ix0];
d11 = rf[iy1][ix1];
d = (F-iy)\*((F-ix)\*d00+ix\*d01)+iy\*((F-ix)\*d10+ix\*d11) 68: yf = k\*d/(F\*F\*F); if( yf==0 ) continue; RGBtoHSV( r, g, b, &h, &s, &v );

Rubichov( r, g, D, cn, &s, &v ); h += yf; while( h>=192 ) h -= 192; while( h<0 ) h += 192; gram[a+y\*512] = vram[a+y\*512] = hsv( h, s, v );

82:

return;

85: int main(ac, av)

```
87: char *av[];
88: [
              FILE *fp;

char filename[255];

short xl=0, yl=0, x2=511, y2=511, i;

short fractal_level;

int ssp;

struct PDBADR *pdbp;

char flag=0, level;
  89:
               if( ac>=6 ) flag = 1; else {     /* BOX */
    for( i=ac-1;i>1;i-- ){
        if( av[i][0]=='/' ){
            if( av[i][1]=='P' || av[i][1]=='p' ) flag = 2;/* PO
  97:
98:
  99:
101:
102:
                    1
               ]
pdbp = GETFDB(); /* 自分と同じバスから RF.DAT を読み込む */
strcpy( filename, pdbp->exe_path );
strcat( filename, "RF.DAT" );
fp = fopen( filename, "rb" );
if( fp==NULL ) return( 1 );
fread( rf,4,129*129,fp );
fclose( fp );
 104:
108:
109:
111:
112:
113:
114:
                fractal_level = 5;
if( flag==1 )(
    x1 = atoi( av[2] );
    y1 = atoi( av[3] );
    x2 = atoi( av[4] );
    y2 = atoi( av[5] );
                }
switch( flag ) {
case 0: /* ALL */
case 2: /* POLY */
level = 2; /* パラメータは2番目 */
break;
 119:
120:
                    break;
case 1: /* BOX */
Level = 6; /* バラメータは6番目 */
= atoi( ac>level] );
128:
129: if( ...
                  if( ( ac>level ) && ( av[level][0]!='/' ) ) fractal_level
                if( x1==x2 ) return( 0 );
if( y1==y2 ) return( 0 );
 130:
                 if( fractal_level<0 ) fractal_level=0;
if( fractal_level>32 ) fractal_level=32;
 134:
135:
                             SUPER( 0 );
                crush( x1, y1, x2, y2, F*(fractal_level+1)/5, flag>>1 );
SUPER( ssp );
return( 0 );
 136:
 140:
 141: void RGBtoHSV( r, g, b, h, s, v )
142: int r, g, b;
143: int *h, *s, *v;
          int +n,
{
    tv = max3( r, g, b );
    ts = ((*v)-min3( r, g, b ))*31/(*v);
    if( *v=r) *h = (g-b)*32/((*v)-min3( r, g, b ));
    else if( *v=g ) *h = (b-r)*32/((*v)-min3( r, g, b ))+6
 145:
 149:
 150:
151: }
151: 1
152: 153: int max3( r, g, b )
154: int r, g, b;
155: (
156: int x, y;
               x = g+((r-g)+abs(r-g))/2;
y = b+((x-b)+abs(x-b))/2;
return( y );
 160:
161: 1
161: 1
162: 163: int min3( r, g, b )
164: int r, g, b;
165: [
166: int x;
168: x = -max3( -r, -g, -b );
169: return(x);
170: }
```

MAGICの料理法

# MAGICとSIONIIの関係

Hamazaki Masaya 浜崎 下哉

6月号の付録ディスクに収録されている、「SIONII」を遊んでいただけましたか? MAGICのサンプルプログラムということで、MAGICの機能をあますところなく使い込み、気合いを入れた分充実した内容だと自負しています。読者からの反響も上々でメインプログラマの僕としても、ちょっと「鼻た~かだか、ふふん」な心境です。6月号を買い損ねた人、まだバックナンバーの在庫があります。解凍していない人、ぜひ解凍して遊んでみてください。

さて、6月号では、遊び方のみの解説でしたので、MAGICでゲームを作ってみたいという人には、ちょっと期待外れな記事だったことでしょう。そこで今回は、MAGICでゲームを作るためのテクニック、主に「SIONII」を制作するうえで使われたものを、解説していこうと思っています。

ソースリストがかなりでかいため、すべてにおいて解説していくことはできません(ごめんなさい)。なるべくポイントを押さえながら基礎概念、そしてどのように活用しているかをお話ししましょう。

# MAGIC!

最初にMAGICを使ううえでの注意点を 2つほど述べさせてもらいます。

まず、MAGICで使われている座標系です。これは画面中央を原点とした、図1の

#### 図1 MAGICの座標系

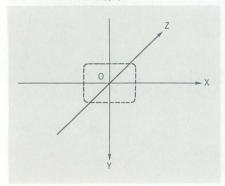

ようになっています。MAGIC側で固定された座標系なので、座標系の移動、回転などをさせることができません。

そしてもう1点、プライオリティについては「あとから定義されたキャラクタが上に書かれる」ようになっています。これは「SIONII」をプレイしてみるとよくわかるでしょう。本来なら遠くにあるキャラクタのプライオリティを低く、近くにあるキャラクタは高くしなくてはなりません。

しかし、そのためにはそれぞれのキャラクタの座標に従って、ソートする必要があるのです。速度重視のMAGICでは、この部分をはしょっているため、アプリケーションを組むプログラマ側が対処する必要があります(もしくは「SIONII」のように無視する)。

# 「MAGIC」の基本的使用法

次に、MAGICの使用法について軽くおさらいしておきます。1991年5月号でも似たようなことを書きましたので、バックナンバーをお持ちの方は、そちらも参考にしてみてください。

3Dパッケージと名のついている, MAGIC を使用する目的は,「ワイヤーフレームによる3D物体の表示」です。この目的のための表示手順はいたって簡単で,

- 1) 3D物体データの定義
- 2) 3Dパラメータの定義
- 3) 3D-2D変換
- 4) 3D物体表示コマンドの実行

以上の4ステップを実行するだけで、望むままの3D物体が画面に表示されます。そして、複数の3D物体を表示したい場合には、手順1),2),3)を必要な個数分繰り返し、最後に4)の3D物体表示コマンドを実行するだけです。

また、物体消去は表示コマンドを実行すると、MAGIC側で自動的に実行してくれるという、プログラムを組む側としては非

今回は、プログラムを制作していく過程で 浜崎氏が使った、MAGICの具体的な使用 法を解説します。MAGICの基礎からゲームを作るうえでの座標系の管理など、プロ グラム内部に突っ込んでいきます。自分で プログラムを作るときに、参考にしてくだ さい。

常に楽な構造となっています。

MAGICを呼び出す手順も簡単で,

lea.l コマンドデータ列, a0

MAGIC \_\_AUTO

とするだけです。ちなみに"MAGIC"という命令はmagic.macというファイルに、マクロ定義されています。ソースリストの先頭でインクルードしておきましょう。

3D物体表示のサンプルをリスト1に用意しておきました。具体的な使用方法は, そちらを参考にしてください。

# パラメータの使い方

さて、呼び出すまでは誰でも簡単に理解できることでしょう。問題となるのは、表示させたい3D物体に与える、パラメータの性質です。それぞれの3D物体に、全部で9つのパラメータを設定してやらなくてはなりません。以下、それぞれどのように作用するものなのか説明していきます。

#### ●物体の位置

0:CX X座標

1:CY Y座標

2:CZ Z座標

0~2番目のパラメータは、表示する物体の位置を決定するパラメータです。このパラメータによって、MAGICの座標系の原点から(CX, CY, CZ)離れたところに、定義した3D物体を表示させることができます。単純な座標の移動だけを行う場合は、このパラメータをいじるだけです。

リスト2の変更をリスト1に行ってから、 自分の目で確かめてみてください。

#### ●回転角度

6:HEAD Y軸に対する回転 7:PITCH X軸に対する回転

8:BANK Z軸に対する回転

ちょっと真ん中のパラメータを飛ばして、 6~8番目の回転パラメータを説明します。 これらは定義した物体を、どの座標軸に対

して回転を行うか指定するものです。そし

て、回転の計算順序はパラメータ番号順に 行われます。ひとつ注意してほしいことは, MAGICの座標系が固定されているため、回 転角度が90度以上になった場合、座標軸の 入れ替えが起きることです。

これも、実際にリスト3の変更をリスト 1に行ってみて、動作を確認してみましょ

#### ●回転の中心座標

| 3 : DX | 回転中心X座標 |
|--------|---------|
| 4 : DY | 回転中心Y座標 |
| 5 : DZ | 回転中心Z座標 |

これは設定して何か表示に影響が出るも のではなく、回転角度と同時に使うと初め て影響が出るパラメータです。つまりこの 回転中心座標を基準にして,回転角度パラ メータが計算され、表示位置が決定されま す。サンプルはリスト4です。これも同じ ように注釈に従って、リスト1に変更を加 えてください。

#### ●計算順序

そして、これら9つのパラメータがどう いう順番で、計算されていくか説明します。 まず、回転の中心座標 (DX,DY,DZ) が設 定されます(図2-A)。次にその座標を中心

として物体が回転(HE AD.PITCH.BANK) します (図2-B)。 で, 最後に物体の位置(CX, CY.CZ) へ移動する (図2-C), という具合 です。思いどおりの回 転を実現させるために は、しっかりとこのパ ラメータについて,把 握するようにしましょ う。

#### 図3 座標の更新例



# 「SIONII」の座標管理

それではいよいよ「SIONII」の内部に言 及していきます。まずは座標の管理につい て説明しましょう。いわゆる普通の2Dシュ ーティングゲームなどでは、それぞれのキ ヤラクタ (自機も含めて) が移動したとき に、座標を更新していけばいいことになり ます(図3)。座標の管理もディスプレイの X.Y座標系の値をワークに格納し、発生し た移動量を座標に加算してやるだけです。 画面範囲外の判定も、単純にX.Y座標の比 較だけで判定を行えます。

さて、「SIONII」のような画面の外、とい うか画面そのものが自機のコックピットで ある場合、自機は原点に固定されている, と考えられます。つまり、自機が移動する ということは、MAGICの座標系が移動す ると同じことなのです。ところが先ほど述 べたように、MAGICでは座標系の操作が できません。この問題を解決するためには, 動かせないもの(自機)を基準にして、動 かせるもの (敵機) の座標を操作してやる ことになります。

敵機、自機ともにX.Y.Z座標を持って管 理している場合は,

#### 敵座標-自機座標=表示座標

という計算式で、敵の座標をMAGICに対 する座標に変換することができます (図 4)。しかし、実際にはもう少し簡略化した 計算を行っています。自機に関しては座標 が固定されているため、新しい座標を求め る手間を省くことができるのです。

プログラム中では、自機のメインルーチ ン (my ship main) で入力されたキーによ って、移動量を変化させワークに格納しま す。そして、それぞれのキャラクタのメイ ンルーチンで,同じように移動量を変化さ せてワークに格納します。最後にキャラク タ表示のプロセス (object\_put) で、動かす 敵キャラクタすべてに,

敵座標+敵移動量-自機移動量=表示座標 という計算をして表示座標を求め, MAGICにパラメータを渡しています。も ちろん,新しい表示座標が敵の移動先の座 標になります。ここで、勘の鋭い人は疑問 に思うことでしょう。表示座標は、敵のメ インルーチンの中で求めるのが普通です。 わざわざキャラクタ表示プロセスで、一気

## 図2 パラメータの計算順序



#### 図4 MAGICに対する表示座標の計算



に処理しているのはただ単に「計算は一度 にまとめて処理してしまえ、そのほうが美 しいじゃないか」という考えからでした。

この方法は「無限に広がる大宇宙」のよ うな,移動範囲に制限がない場合に非常に 有効です。敵を出現させる座標も, MAGIC に対する絶対座標を指定するだけですみま すからね。

# ところがぎっちょん

ということで、この方法でプログラミン グを進めることができたのが、昨年の10月 まででした。とりあえず宇宙面での敵の基 本ルーチンを組み終わり, 地上面, 通路面 を考えていたとき、問題が起こりました。

「敵の出現座標がずれる!」

そうです。地上面や通路面では自機の座 標,または地上や通路の座標を基準としな くてはならないのです。MAGICの座標系 を、そのまま基準とした絶対座標の指定で は、とんでもない場所に敵キャラや障害物 が登場することに気がつきました (図5)。 さらに, 自機の移動を地上面では上下のみ 移動制限範囲を付け、 左右はつながるよう にし, 通路面では上下左右の移動範囲制限

をさせなくてはならない、ということにも 気がついたのです。

結局, すべてを通して同じ基準で考える ことを諦め、フラグ (kijyun\_flag) を使い それぞれの状況に応じて, 出現座標, 移動 制限範囲を考えるようにしました。基準に する座標が地面や通路の座標では, なかな か都合が悪くプログラムも複雑になります。 そこで、前項で述べたように自機の座標を 管理するようにし、その値に従って移動制 限、敵キャラクタの出現座標を考えていま す。

しかし、自機の座標を参照するのは敵キ ヤラクタの出現座標と移動制限だけです。 表示座標の計算は、あいかわらず自機の移 動量のみを使っています。理由は敵キャラ クタが、自機に向かって来ようとするとき 都合の悪い事態が発生するためです。敵キ ャラクタが移動すべき移動量は.

敵座標-自機座標=敵座標移動量 と計算することができます。ところが図6 のように、移動制限範囲の境界線をまたが って移動しようとすると、上記の計算だけ では、正しい移動量を計算することができ なくなるのです。

移動制限範囲内ですべてのキャラクタが

動いていれば、なんの問題もありません。 しかし、宇宙面では行動制限がない、とい いつつも16ビットの範囲 (-32768~+ 32767)で境界線が発生しますし、地上面で は左右がつながっていると設定しました。 別処理で美しくなかろうと、動かすキャラ クタはMAGICの座標系に従った, 絶対座 標で管理するようにしたほうがいいですね。

以上、制作過程がかなり曲がりくねった 過程をたどったため、解説もかなり複雑だ と感じるかもしれません。要するにポイン トは、何を座標の基準にしていくか、とい うことです。恥ずかしながら「SIONII」で は、かなり強引な手段を取らざるを得ない 状況を招いてしまいました。皆さんがゲー ムを作るときには、この辺もしっかり念頭 に置いて、ゲームシステムを設計するよう にしましょう。

#### 基地内部面の実際

次に基地内部面のアルゴリズムを説明し ます。ちなみに、自分ではこの基地内部面 を「うん、MAGICを使っているな」と思わ せる面だと思っています。確かに3Dワイヤ ーフレーム図形が駆け巡っているのを見れ ば、それはそれでリアルな空間を感じ取る ことができます。しかし、立体空間という のは一方から眺めることができるだけでな く、あらゆる方向から眺めることが最大の 利点でしょう。つまり、視点のダイナミッ クな回転,移動を感じることで, さらなる リアリティを生み出せるのです。

というような一般論はここまでにして. アルゴリズムの解説でしたね。まず、迷路 自体を回転させるのにいちばん簡単な方法 は、マップ全体をひとつのキャラクタとし て扱うことです。この方法を現在のMAG ICでやろうとすると、速度的な問題などが





図6 境界線での問題



図フ 迷路のパターン



あり,実現不可能なことがわかります。

「SIONII」では「いっぺんにできないことは分割してやるべし」という考えに基づき、全体から見れば一部の通路のみを表示させつつ、通路内を移動するようになっているのです。

さて、回転アルゴリズムの前に、基地内部の通路データ形式がどうなっているか説明します。「SIONII」は強制スクロールタイプのゲームですから、戻ることを考えずにデータを作ることにします。つまり、目的地まで上から下へ一直線に、進んでいくと考えるのです。

また、図7のような迷路の場合を見れば わかると思いますが、迷路内に存在する通 路の種類は、

- 1) 直進
- 2) 右折
- 3) 左折
- 4) 分岐路

の4パターンです。そして出現順序は、直 進→曲がり角(右折、左折、分岐路)→直 進→曲がり角……の2パターンを繰り返し ている、と考えられます。とすると必然的 にデータも、

- ・直進する通路ブロックの個数
- ・曲がり角のブロックの種類

をずらずらと並べていくだけ。分岐路の場合だけは、右折、左折した先のデータアドレスを付け加えることになります。最終的にこのような規則で、図7の迷路を作成したデータがリスト5です。

それでは、通路表示のプログラムを解説していきましょう。まず直進する場合、通路ブロックが画面手前の範囲外に出たときに、直進個数(block\_cnt)ー1をして新しい通路ブロックを、画面奥に置きます。そうしてblock\_cntの値がりになったとき、データに従って曲がり角のブロックを出現させます。

回転処理は、この曲がり角のブロックが

- 画面手前 (Z=<160) に来たとき、回転動作の準備にとりかかります。処理の流れは、
- 曲がり角のブロックの物体の位置 (CX,CY,CZ) を符号反転する
- 2) 90度回転した曲がり角の先のブロック に、1)で求めた座標を参照しながら、物体 の位置をセットしていく (図8-A)
- 3) すべての通路キャラクタについて、物体の位置 (CX,CY,CZ) を、回転中心座標 (DX,DY,DZ) にコピーしてから、物体の位置を 0 クリアする

という手順を踏んでいます。この前準備を終えてから、通路全体を回転させることができるのです。次に回転ルーチンでは以下のような処理をしています。

- 4) 回転方向のキー入力があれば、回転テーブル (turn\_kakudo\_table) に従って、 HEADを変化させる
- 5) 多少進みながら回転させるため, CZを 変化させる
- 6) 4),5)を繰り返し,最後に曲がりそこね たぶんを補正する

こうして、回転した通路は図8-Cのようになります。ここで気づいてほしいことは、回転したあとの通路が「何も考えずに直進している場合と同じ」、ということです。もちろん見かけが同じなだけですから、各種パラメータをそれに見合うように、設定し直す必要があります。どのようなことをや

っているかというと,

- 7) 回転後のブロックの位置を,自機の座標から算出してセットする
- 8) 回転中心座標 (DX,DY,DZ) を 0 クリ アする
- 9) 回転角度 (HEAD) を 0 クリアする 以上の辻妻合わせを, すべての通路キャラ クタに行ってから, メインルーチンに強制 復帰します。

# これだけでは終わらない

以上、今回は「SIONII」の中でMAGICを使った部分を、重点的に説明しました。いくら使用方法は簡単だといっても、基礎概念についてなかなか理解しがたいものがあります。結局、僕自身もこのゲームの制作を通して、大雑把ながらMAGICの扱い方を理解することができました。特に回転関係のルーチンを作成しているときには、試行錯誤、手探り状態でプログラムを組みながら、MAGICの扱い方を学んでいるような感じでした。皆さんも実際に小さなプログラムを作ってみて、自分の目で確かめながら理解していってください。

さて、小見出しにあるとおり、もう1回「SIONII」について解説をしていきます。 来月号では、ゲームの内部構造に触れてい くつもりですので、お楽しみに。

#### 図8 通路回転



#### リスト1

| 1:  |        |         |         |        |               |
|-----|--------|---------|---------|--------|---------------|
| 2:  | *サンプル1 | ,物体表示   |         |        |               |
| 3:  |        |         |         |        |               |
| 4:  |        | .includ | e       | magic. | mac           |
| 5:  |        | .includ | e       | magic. | h             |
| 6:  |        |         |         |        |               |
| 7:  |        | .text   |         |        |               |
| 8:  |        | .even   |         |        |               |
| 9:  |        |         |         |        |               |
| 10: | entry: |         |         |        |               |
| 11: |        | lea.1   | init da | ta.a0  | *MAGIC&画面の初期化 |
| 12: |        | MAGIC   | AUTO    |        |               |
| 13: |        |         |         |        |               |
| 14: |        | move.w  | #300,cz |        |               |
| 15: |        | bsr     | object  | put    |               |
| 16: |        |         |         |        |               |
| 17: |        | dc.w    | \$ff00  |        |               |
| 18: |        |         | 7.77    |        |               |
| 19: | object | nut .   |         |        |               |
| 10. | 000000 | lea.l   | paramet |        | *パラメータの設定     |

| 21:        | MAGIC                  | AUTO    |         |              |
|------------|------------------------|---------|---------|--------------|
| 22:        | lea.l                  | chr_dat | a,a0    | *物体の形状定義     |
| 24:<br>25: | MAGIC                  | AUTO    |         |              |
| 26:<br>27: | lea.l<br>MAGIC         | trans_c | lata,a0 | *3D-2D変換     |
| 28:        |                        | 9 19    |         | 4 64/4 m # = |
| 29:<br>30: | lea.l<br>MAGIC         | AUTO    | ata,a0  | *物体の表示       |
| 31:        | rts                    |         |         |              |
| 33:        | **********             | ******  | ****    |              |
| 34:        | * ワークエリア<br>********** | ******  | ****    |              |
| 36:        |                        |         |         |              |
| 37:<br>38: | .even                  |         |         |              |
| 39:        | init_data:             |         | *初期化デ   |              |
| 40:        | de.w                   | INIT    | *MAGIC  | の初期化         |

| 41:               |          | de.w         | CRT                  | *CRT+-FO             | āh-t-       |
|-------------------|----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 43:<br>44:        |          | dc.w         | 1+256                | *512*512モ            |             |
| 45:<br>46:<br>47: |          | de.w         | COLOR<br>\$c0        | *2Dモードの指<br>*colorコー |             |
| 48:<br>49:<br>50: |          | de.w         | MODE<br>2            | *2Dモードの指<br>*psetモード | 描画モード設定     |
| 51:<br>52:<br>53: |          | de.w<br>de.w | WINDOW 0,0,511,      |                      | ,0,511,511) |
| 54:               | paramete | de.w         | CLS                  |                      |             |
| 56:<br>57:<br>58: |          | de.w         | SET_PAR              | AM                   |             |
| 59:<br>60:        |          | dc.w         | SET PAR              | VM.                  |             |
| 61:<br>62:<br>63: |          | de.w<br>de.w | 1 0                  | API                  |             |
| 64:<br>65:        |          | de.w<br>de.w | SET_PARA             | AM                   |             |
| 66:<br>67:<br>68: | ez:      | de.w         | 00                   | I.M.                 |             |
| 69:<br>70:        |          | de.w<br>de.w | SET_PARA             |                      |             |
| 71:<br>72:        |          | do.w         | SET_PARA             | AM                   |             |
| 73:<br>74:        |          | de.w         | 4 0                  |                      |             |
| 75:<br>76:        |          | de.w         | SET_PARA             | AM                   |             |
| 77:<br>78:        | dz:      | de.w<br>de.w | 5                    |                      |             |
| 79:<br>80:        |          | de.w         | SET_PARA             | AM MA                |             |
|                   | head:    | dc.w         | 6                    |                      |             |
| 83:<br>84:        |          | dc.w         | SET_PAR              | AM                   |             |
|                   | pitch:   | dc.w         | 7 0                  |                      |             |
| 87:<br>88:        |          | de.w         | SET_PAR              | AM                   |             |
|                   | bank:    | dc.w         | 8                    |                      |             |
| 91:               |          | dc.w         | DONE                 |                      |             |
| 94:               | trans_da | dc.w         | TRANS                |                      |             |
| 95:<br>96:        | d: d-:   | dc.w         | DONE                 |                      |             |
| 98:               | disp_dat | dc.w         | DISPLAY              |                      |             |
| 100:              | chr_data | dc.w         | DONE                 |                      |             |
| 102:              |          |              | SET_DATA             |                      |             |
| 104:              |          | dc.w         | .050,030,            |                      |             |
| 105:<br>106:      |          | dc.w         | 010,020,<br>025,010, | -005                 |             |
| 107:              |          | de.w         | 065,020,             |                      |             |
| 109:<br>110:      |          | dc.w         | -050,030<br>-010,020 |                      |             |
| 111:<br>112:      |          | de.w<br>de.w | -025,010<br>-065,020 | 0,-005               |             |
| 113:              |          | dc.w         | -040,050             | 0,045                |             |
| 114:<br>115:      |          | de.w         | -010,-01<br>-005,005 | 5,-065               |             |
| 116:              |          | dc.w         | 005,005,             |                      |             |
| 118:              |          | dc.w<br>dc.w | -010,000<br>-025,020 | 0,015                |             |
| 120:              |          | dc.w         | 000,040              | ,075                 |             |
| 121:              |          | dc.w         | 010,000              |                      |             |
| 123:              |          | de.w         | 024<br>\$ff          |                      |             |
| 125:<br>126:      |          | dc.w         | 000,001              |                      |             |
| 127:<br>128:      |          | de.w<br>de.w | 001,003              |                      |             |
| 129:              |          | dc.w         | 004,001              |                      |             |
| 130:              |          | de.w         | 001,002              |                      |             |
| 132:<br>133:      |          | dc.w         | 005,007              |                      |             |
| 134:<br>135:      |          | de.w         | 008,009              |                      |             |
| 136:              |          | de.w         | 006,007              |                      |             |
| 137:<br>138:      |          | de.w         | 010,011              |                      |             |
| 139:<br>140:      |          | de.w         | 012,013<br>013,010   |                      |             |
| 141:<br>142:      |          | de.w<br>de.w | 011,014 014,015      |                      |             |
|                   |          |              | , 010                |                      |             |

```
143: dc.w 015,016
144: dc.w 012,017
145: dc.w 017,018
146: dc.w 018,016
147: dc.w 015,010
148: dc.w 013,018
149: dc.w DONE
150:
151: .end
```

### リスト2

```
1:
2: * リスト2,物体の移動
3: * 以下のリストをリスト1の
4: * 15行目と差し模える
5:
6: move.w #100,d7
7: loop2:
8: sub.w #3,cz
9: bsr object_put
10: dbf d7,loop2
```

### リスト3

```
1:
2: * リスト3,物体の回転
3: * 以下のリストを15行目と
4: * 差し換えてください
                move.w #90,d7
 7: loop2:
                 addq.w #1,head
                bsr
                           object_put
d7,loop2
10:
11:
12:
                           #360,d7
                move.w
13: loop3:
                addq.w
                           #1,bank
15:
16:
                bsr
                           object_put
d7,loop3
```

#### リスト4

```
1:
2: * リスト4,回転中心座標を変更
3: * リスト1の15行目を以下のように
4: * 訂正してください
 5:
                  move.w #150,dz
move.w #180,d7
 7:
8: loop2:
                  addq.w #1,head
                              object_put
d7,loop2
10:
                  bsr
11:
13:
                  move.w #360,d7
14: loop3:
                  addq.w
                             #1,pitch
object_put
d7,loop3
16:
17:
                 bsr
```

#### リスト5

```
2:
3: maze_data:
                 dc.w
dc.w
dc.l
                            直進個数6
 5:
                            分岐
right_route
 7: dc.1
8: right_rount:
                            left_route
                 dc.w
                             直進個数8

    直返回 IDPD・
左折
    直進個数7
    データボインタ変更コマンド
    データアドレスを新しい
    *データアドレスとする

11:
12:
                 dc.w
13:
                 dc.1
15: left_route:
16:
17:
                            直進個数6
                 dc.w
                            右折
直進個数7
18:
19:
                 dc.w
                            右折
直進個数14
21:
22: jump:
                 de.w
23:
                 dc.w
                            直進個数6
                            終了コマンド
                 dc.w
25:
26:
```

# THE USER'S WORKS

SHOOT DOWN-70/すらいむらいだあ/SimDungeon

今回はプロジェクトKによるオリジナルゲ ーム3本を紹介する。シューティング. RPG, シミュレーション(?)と三拍子揃えた 取り合わせだ。特にROGUE+シムアースと いった感じの新感覚のゲームSimDungeon がおすすめ。

#### ●SHOOT DOWN-70 (1,000円)

ワイヤーフレームを使った3Dシューテ ィングゲームだ。作者の松井信君はOh!Xで も連載していたことがあるので覚えている 人もいるかもしれない。宇宙船の進路をふ さぐ敵や障害物を攻撃する。クリアするに は各面の敵を一定の比率で倒す必要がある。 ミサイルをタイミングよく自爆させてまわ りを巻き込むのがコツだ。面の合間にはビ ジュアルシーンもある。

#### ●すらいむらいだあ(1,000円)

フィールドタイプのRPG。画面上には人 間ではなくペットが表示されている。ペッ トを買ってその力により勝ち進んでいくと いう一風変わったゲーム。

#### SimDungeon (1,000円)

このゲームでは「モンスターを操る立場



ペットは餌(敵) によって成長具 合が変わる。嫌 がるものは食べ させないほうが いい











991G



マウスでプレイするワイヤーフレーム のシューティング (キーボードも可)。 敵の動きを予側して効率よく撃つこと がポイント

からとらえたダンジョン」が舞台と なっている。「なぜダンジョンにはモ ンスターがいるのか?」「下の階のモ ンスターのほうが強いのはなぜ だ?」という問題に見事な解答を示してい

湿度と温度による成育の適性, 同条件で の食料や天敵の育成状況……。はたまた経 済的な側面やさまざまな問題が残っている。 構成された世界のダイナミズムを理解し, ダンジョン内の生態系をコントロールして モンスターを進化させるのだ。そして、宿 敵であるマスター (@) を倒すのだ!

このゲームは人によって評価が極端に分 かれる。アルファベット1文字でキャラク ターに感情移入できるROGUEマニアには

文句なくおすすめ。全種制覇を目指 せば、結構ハマるぞ。



〇金生活調査

あなたは現在の食生活に満足していますか?

22%

十分満足している

その他、答えない

Kさん(Kobold HP18)の意見

「よくやってんでねーか」

はらへった

とりあえず満足している

多彩なキヤラク ターだがいつで もヘルプがきく のでほとんど惑 うことはない。 SimDファイト なども楽しめる。 マスターを倒す と感動のエンデ ィングが……。







いずれも単価は1,000円と同じだが、申し 込みの際には, 注文した製品の個数にかか わりなく送料300円を加えること(各自の住 所,氏名を明記した返信用封筒同封のこ と)。3本ともまったく音楽や効果音などが ないのはやや寂しい。

申し込みは,

〒158東京都世田谷区 風沢2-2-23

自由が丘私書箱センターA-80北川陽介 まで。扱っているのはX68000だけではない ので申し込みの際は「機種とメディア名」は 忘れずに記入すること(PC-9801版もあり)。





# 子。「「うわ~るど

見覚えがある、前にも来たことがある……,と 思いました。細長い廊下にベージュのスチール製 の扉がいくつもならんでいる場所。

どこかのマンション?

そういえば, つきあたりはどうなっているのだ ろう。青白い光が充満している廊下をゆっくりと 進んでゆきます。いちばん奥のひとまわり小さな 扉。金色のノブを回しました。カチャリ……。鍵 はかかっていないらしい。

入ってみると、そこは3畳ほどの部屋でした。 窓もなにもない白い小部屋。真ん中に灰色の事務 机があって,上にはガラス棒とビーカーがのって います。

ガラス棒とビーカーなんて, 高校の化学の授業 のとき以来だなあなどと考えながら, 中を覗き込 みます。中には、赤やら黄やら青やらのもやもや したものが浮いています。ガラス棒を取り上げ, 中身をかき回しました。ゆうるり、ゆうるりと。

はつ、としました。まわりに何人もの人がいま

す。せつかちにガラス棒を回す人。手を休めなが ら、ときどき思い出したように混ぜる人。力を入 れすぎてガラス棒を折ってしまい、あわててひっ こめる人。そして,安定した速さで力強くかき混

そのほかにもたくさんの人がいました。部屋に 入ってきたときには、私ひとりしかいなかったは ずなのに。

#### 大勢とひとり

ひとつのものをつくり上げるには、大勢でつく る方法とひとりでつくる方法とがあります。

CGアニメーションの制作には大きなエネルギ ーが必要なので、たいてい1本の作品づくりを何 人かで分担します。プロデューサーとディレクタ ーとアートディレクターとで, さまざまなイメー ジを出し合ってテーマを決定。それをアートディ レクターが目に見えるコンテやスケッチに起こし ます。次に, コンテをもとにオペレータがモデリ



<sup>1)</sup> 一般的に、プロデューサーはプロ ジェクトの大まかな方向の決定, 資金 集め、キャスティング(人集め)、プロ ジェクトの軌道修正など,全体を統括 します。

<sup>2)</sup> chaos 混沌



ングとモーションづけをして、レンダリング。コマ撮り、編集、音入れなどの作業をディレクターが指示して、1本の作品が完成します。ひとつのアニメの中に多くの人のイメージが盛り込まれているわけです"。

ひとりでなにもかもつくるCGアニメや静止画の場合はどうでしょうか?

「こんなものがつくりたい」と自分の頭の中で考えます。どういう手順で作業を進めていくかを決めて実行。モデリング,モーションデザインのあと,レンダリング。コマ撮りしてテープに落とす,あるいは,ポジなどに出力して作品が出来上がります。

たしかに発想から定着までのすべてをひとりで 行っています。しかし、全部ひとりでつくったも のだといいきれるでしようか?

自分で思いついたイメージでも、その裏にはい

ままで読んできた本、観た映画、聴いた音楽、会ってきた人の考え、などが混じり合って出てきているとしたら……。自分でオペレートしてつくったCG画像でも、ソフトウェアをつくったプログラマの好みが大いに反映されているとしたら、

"ひとりでつくった!" といえる根拠はどこにあるのでしょうか。結局,大勢でつくるのと,ひとりでつくるのとで,本質的にはそうたいして違いはないのかもしれません。

\* \* \*

部屋の中にいる人がだんだん増えてきました。 空気が足りなくなってきたみたいに息苦しいと思った瞬間,再びひとりになっているのに気がつきました。手元のビーカーをじっと見つめます。カオスがまとまってできたのは,柔らかい澄んだ色が混じり合った,いまにもくずれそうなひとつのかたち……。ただひとつの不定型でした?。

# [特集]

# 超空間美術論

メモリ空間は無垢な素材である。コンピュータが扱えるのは 0 、1 のみ……というのも極端だが、メモリ 1 バイトには 0 ~255の情報が入る。それを 4 つあわせてひとつの整数値に見立てる。 8 つなら実数値だ。このようにデータを意味づけ、演繹していくことがコンピュータの基本ともいえる。

3つの数値に3次元座標としての意味を持たせる。2 つの座標で直線を定義する。3つ以上なら平面を規定 できる。球の3次元方程式に中心と半径を指定すれば 球体を規定できる。球体が扱いにくければ球に内接す る多面体を導き出す。多面体の硬さを嫌えば、曲率を 補間して疑似的な丸みをつける。数学的に処理された 数値群はあらゆる形を生成できる。そして、透視変換 されたデータは2次元の画面上で初めて実体を持って いく。

これら幾何的な物体を組み合わせ、キャラクターを作成する。モーションデザインを加えることでそれらはディスプレイ上で生き生きと活動を始める。

現在のCGが達成している表現力には凄まじいものがある。しかし基本は同じだ。そして、優れたCG作品を見るとき感ずる期待と憧れはひとつの言葉を選び出す。「それは可能なことである」

と。

コンピュータ内部に3次元空間を創り出し, さらに4次元に映像として展開する。コンピュータが作り出す完全にシンセサイズされた映像, それはイメージの世界そのものにほかならない。

これは時空創造への挑戦である。

CGではイメージの世界を引き出す際に物理的な制限が少ない。しかし、現実にはCGにはさまざまな表現上の制限がある。逆にその制限のなかでイメージを展開することが現在のCGであるといえる。

それはツールによる制限や、マシンスペックによる制限である。はっきりいえることは、現状ではどのようなハードウェアとソフトウェアを使おうとも、限界の高低はあるにせよ、一定の制限のなかでしか作品を作れないということだろう。すなわち、どんな環境でも作品制作は可能だ。



# **TORNADO**















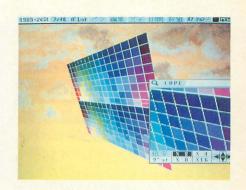

# **TOYBOX**





アマチュアCGAコンテストをご覧にな った方なら、宇宙人森山氏があえてMSXで オープニングアニメを作成していたことを 記憶しているだろう。

ハードウェアを見る限り我々の状況は決 して悲惨ではない。ソフトウェアはさまざ まなアプローチで着実に進化を遂げ, 昨日 までの限界をひとつずつ突破している。

あとはアーティストさえあればいい。

いつの世代からか「映像世代」といわれ はじめ, 我々の大半は映像を自然に受け入 れ理解することができる。映像を作り出す ことができないわけがない。また、世に映











像表現への衝動を持たぬ人などどれくらい いるのだろうか?

これまで個人では難しい芸術分野の筆頭 だった映像制作も, コンピュータが加わる ことにより大幅に門戸を広げている。従来, 芸術分野には「器用さ」と「センス」と「根 性」のすべてが必要だった。それがコンピ ュータにアシストされることで「センス」 と「根性」だけですむようになったのだ。

各種サポートツールの充実は, これまで

埋もれていた多くの才能を発掘することだ ろう。「技術」の研讃と公開はそれを加速す る最良の術である。

# レイトレーシング

レイトレーシングの画像というのは「コ ンピュータ」というものをもっとも容易に イメージさせるものであろう。

これは必ずしも「リアル」な画像ではな

い。隅々までフォーカスがきき、ピュアな 色彩, 誇張されたパースなど, CGらしさが 独特の世界を構築するといっていい。

光と影の織り成す映像は、凝った絵柄で なくても緻密で存在感を醸し出す。ポリゴ ンの苦手とするところである。レイトレ画 像は1枚絵としても勝負できるのだ。

Oh!Xの表紙を引っ張り出してもらえば、 1枚絵が作り出すイメージの世界というも のを感じてもらえるのではないだろうか。 ちなみに、それらの表紙CGもパソコン上で 作成されている。残念ながらX68000ではな いが、須藤氏はPC-9801+パーソナルリン クス、塚田氏はPC-9801+フレームバッフ アナトランスピュータという構成である。

パーソナルリンクスのシステムとメタエ ディタ、塚田氏はサイクロンにC-TRACE という我々が使うのと変わらないソフトウ エアを使っている。

すでに問題は時間と忍耐力だけになりつ つある。

# インタラクティブ

なにもバーチャルリアリティとまでいう つもりはないが、ゲームというのはリアル タイムに生成されるインタラクティブ映像 であり、作り手のイマジネーションを素直 に反映しているという点では立派な映像作 品といえるだろう。

ワイヤーフレームの戦闘機で格闘戦を繰 り広げ、ポリゴンの宇宙艦隊に銃撃を浴び せる、といったことはすでに我々の手の届 くところにある。

あらゆる映像表現の目指すところは「リ アルタイム」となる。

SION IIをプレイした感想はどうだろう か? 表現力などかけらもないワイヤーフ レームの物体 (それも低解像度の) がどれ ほど雄弁に己の構築した世界を語るかを理 解しているだろうか? これはゲーム内容 とが4Dであり、かつインタラクティブであ ることが効を奏しているといえる。

リアルタイムを実現するには「技術力」 が必要となる。

ここでAMIGAの話を少し。グラフィッ クマシンとしてのAMIGAには優れたグラ フィックツールも多いが、ゲームやデモプ ログラムに見られるグラフィック処理テク ニックが凄まじい。

特殊なハードウェアを持ったパソコンと して知られるAMIGAとはいえ、3Dグラフ イックに有効なものといえば、せいぜい Blitter (ビット単位のDMA) くらいか。

# **MIRAGE**















画面の中央にポリゴンの立方体がある。 マウスを動かすと上下左右にクルクル回る のだ! なんだ、たいしたことはないと思 う人もいるだろうが、その立方体に木目が マッピングされていたらどうだ? 立方体 の各面に別々のアニメーションが張り付け られていたら?

最大の衝撃は「Formula One Grand Prix」(アメリカ版は「World Circuit」) だ。それまでのマイクロプローズ社の3Dモ ノからは想像もつかないデキだった。

某誌で遅いと書いてあったがそんなこと はない。これが遅かったら国産のフライト シミュレータなんか見れたもんじゃない。 ノーマルのAMIGAだと背景の凝ったコー スで動きが粗くなるが、倍速ボードでかな り快適、030ボードユーザーにいわせれば 「ウイニングランは遅い」と, なる。

いまやMacintoshやPCはハードで押せ 押せのマシンである。AMIGAはソフトウ エアの力を見せつけてくれる。X68000も似 た面を持つパソコンである。しかし、ユー ザーパワーとソフトハウスの技術力ではま だまだ及びそうにない。逆にいえば、未開 発な部分が相当あるということだ。

高速ポリゴン,リアルタイムマッピング, ラバーベクター,画面上の特殊効果など, すべては実現可能なはずなのだ。優れたツ ールは映像表現の枠を広げ、環境を変えて いくだろう。そしてまた、新たな才能をす くいあげていくことになる。それでこそ磨 かれた技術が生きてくるのだ。

# **AMIGA**











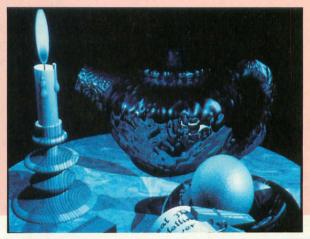















「響子in CGわ〜るど」の寺尾さんがCGアニメーションを担当するNHK「DREAM」の制作現場にお 邪魔してきた。

狭い部屋にマシンがずらり。メインとなって いるのはシリコングラフィック社のグラフィッ クワークステーションIRISシリーズだ。

 Indigoが置いてある。それも最上位機種のELANだ。なんて豪華なシステム構成! 5 分間の番組とはいえ、これだけの資源を必要とするのだ。投入するNHKも凄いが。

マッピングデータ担当のX68000。使用ツールは「Matier」だ。24ビットデータの扱いや高機能でメモリの許す限りの絵を描ける点がいいようだ。

ここのシステムの目玉は、データグローブを使ったモーションデザインだろう。データグローブ、つまり、指の動きがキャラクターの動きに対応する。手の甲には3次元マウスがつけられ、位置を測定する。正確な動きはマウスで指示する(3ボタンだから3次元指示も簡単らし

い)。手を動かすとモニタ上のキャラクターがリアルタイムに動き出す。

これで音楽を鳴らしながら直接動きをサンプリングするのだ。そのほか、必要な部分にはMIDIデータに直接、信号を埋め込んであるので完全に音と同期した映像が得られる。リアルタイムレンダリングの威力である。ちなみに音源はOIR/Wだった(ほんの少しだけ庶民的)。

できあがった画像は「レーザーディスクに録画」されるか、BetaCAMにコマ撮りされるが、ここでの作業はモーションデータを取るだけで、 実際のテレビ映像はハイポリゴンモデルで精密 にレンダリングされたものだ。

## 実録TORNADO秘話

# 4DCGへの招待

#### Fuzuki Ryo 文月 凉

第1回全日本X68000芸術祭の覇者,文月氏のグランプリ受賞の陰には地道な 努力が隠されていた。TORNADOに見られる映像へのこだわりの源はな にか? パソコンによる4DCG制作のノウハウを交えて語ってもらおう。

## はじめに

子供の頃、ありとあらゆるところに絵を 描きませんでした? 襖や,壁。浜辺の砂。 いつから描かなくなりましたか? 絵に成 績をつけられるようになってから?

そうするうちに時間が過ぎていって、自 分が夢見た世界に暗雲が立ちこめてくるこ とに、歩み行くその先にある門の扉が次第 に閉じゆくことに、気づきだします。と同 時に「絵は成績ではない。絵は感性であり 生活であり自分の周りを包む空気のような ものであって、人が善し悪しを決めること はできず、それぞれの個人に許されること は『好きか、嫌いか』までである」とも感 じ始めました。

ならば、誰が、どう絵を描いたっていい じゃないか?

しかし、時すでに遅く、いつか名のある 画家になるだろうといわれた私の腕は、デ ッサンさえままならない情けないものにな っていたのです。

「アキラメルノハイヤダ」

そうつぶやきながらも、働くことに時間

を奪われて、「絵」の感性で生きることは許 されなくなっていました。

「なんたって、ご飯が食べられなきゃね」 とあきらめたこともあります。そうして自 分を閉じ込めようとしているときに出合っ たのが「3DCG」だったのです。

ひらめきが頭の中を走ります。

「これならなにかできるかもしれない」 デッサンはできなくても, 簡単な図面な ら引くことができる。これを使って、閉じ 込もろうとする自分を, この場から引き離 そう。考えることをやめた人間はただの葦 になってしまうのですから。

これが「TORNADO」制作の始まりです。 初めまして文月です。私は決して功名心 の強い人間ではないのですが、いま私の自 己紹介をするとしたらこうなるようです。 「芸術祭」グランプリ・トルネード文月。 今回誌面の一部を与えていただいたのは. お伝えしたいことがあったからなのです。

# なにができるのか?

いまさらCGになにができるのかなどと. こと細かに説明する必要はないと思います が, あえて挙げるとすれば, それがすでに 生活のなかにとけ込んでいることに気づく でしょう。

CMでは「FromA」のカーキンズや、マ クドナルドのビッグマック,映画では(あ る意味では究極のCGらしい映像かもしれ ませんが)「ターミネーター2」の新型ター ミネーターなど。

現在のCG技術は「CGでしかできないCG らしいこと表現する (わかる人がわかる)」 から、「実写よりも簡単なので、CGでリアリ ティのある画像を作成する(みんながわか る)」の段階, つまり, CGらしくないCGが 誕生する段階へと進んできています。

特にターミネーターに関しては, ひと昔 前のSFと比較すると(表現だけに限定すれ ば)格段の進歩といえるでしょう。もはや SF映画の世界ではCGが、それ抜きには語 れな制作上必要不可欠な存在となっていま

では現在、一般にパーソナルCGと呼ばれ るものにはどのようなことができるのでし よう。

X68000で使用できるツールを例にとる と, 画質という点ではまだまだ改良の余地

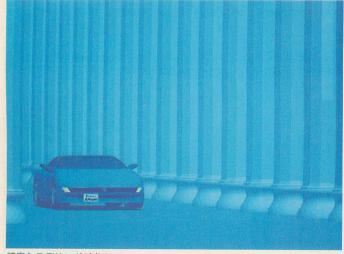

精密なモデリングが光る



迫力を加えた芸術祭用映像

があるものの、アニメーションを前提とし たグラフィックツール DōGA・CGA SYS TEMでは、私が作成したCMクリップ 「TORNADO」や、15分ほどのロボットア ニメーション1)である「デスペラード」が発 表されています。

つまり、パーソナルCGの世界でも完璧な 写実性を追い求めるのでなければ、瞬間と いう固定的空間で完結せず, 時間を流れゆ くあるがままの形で表現できる環境が整い つつあるのです。

プロフェッショナルだけでなく,パーソ ナルCGの世界も3D=XYZ軸を超え、時間 軸が加えられた4DCGの制作が行える段階 へと進んできているのです

そしてもう1点、CGが一般に利用できる ようになった利点としては、いままでの映 像制作は複数の人間が協力しあってのみ完 成品を作成することができましたが、CG進 歩により, すべての映像制作作業を個人の なかで完結することができるようになって きているのです2)。

これによる長所は、他人に左右されない マイペースな映像制作ができるという点で す。共同作業は作業を分割することによっ て, より個人の作業量を少なくする代償に, 制作課程でほかの人間と干渉しあうことに よって, 初期の自分の意志を曲げられてし まうというリスクもはらむからです。

また短所は, 文字どおりすべてを自分ひ とりでやらなければならないことでしょう。 自分ひとりでの作業は、いままでの多くの 人々の意志の結晶としての映像制作と異な り、絵画や作曲のように個人の芸術として

映像を解放します。

私の場合は制作を始めた時点で、 周りに CGを制作しようという人間がいなかった ために、結果的としてすべてを自分ひとり で行うことになりました。と同時に、他人 に自分の制作意図を説明し協力を請う時間 を, 自分の中へ中へと深く掘り進むことに 傾けたのです。

# なにをしたいのか

実際のCG映像製作に先立って,いきなり 使用ソフトの選定に取りかかっても、自分 にふさわしいソフトに当たることは難しい でしょう。現在のX68000を取り巻くCGの 環境では、いずれのソフトも不完全である ことは否定できないからです。したがって ソフトの機能のうち、あちらを取ればこち らが引っ込むというような状況の中で、目 的に合致したいずれかを選択することにな ります3)。

ゆえに使用するソフトの選定に先立って は, 自分がやりたいことはなんなのか, そ のソフトではなにができるのかを、ある程 度知っておく必要があります。

私の場合は「自分の作成した車でCMを 作り, 自分がやりたい仕事をアピールした い」というように目的がはっきり定まって いたので, ソフトの選定は簡単に決着を見 ました。「もっともヘビーな使用に耐えるソ フト」ということで、使用することになっ たのは本誌でもおなじみのDōGA・CGAシ ステムです。簡単に決着を見たといっても, 使用前からすべてがわかっているはずもな

0) 美術の世界で写実主義が存在したように,同 じ歴史をなぞって写実を追求しているのではな く、単にメリットの結果。そのうちに、俳優を 使うよりも安いのでフルCGで写実的な映画が 作成されるでしょう。そのなかでは一般の人間 が認識しているCGのガイドラインにそって, CG らしい映像が出てくるであろうことを想像する と滑稽ではありませんか?

1) 詳しくはDōGAが配布している、「第4回アマ チュアCGAコンテスト入選作品集」のビデオを 入手していただくのが早いのですが, 作品名は 「デスペラード」、制作は「京大マイコンクラブ」 で、2Dと3Dを取り交ぜて15分程度のオリジナル アニメーションが作成されています。

ダークサイド(実在のアニメのパロディーな どの総称) な作品では著名なロボットが歩き回 っていたような気がします。これらは実際に発 売されているアニメーションと比較してみても, モデリングの点では遜色ないものです。この件 に関しては、絶対にDōGAに問い合わせしないよ うに。見たような気がしただけですから、はい。 2) CGを利用すればすべての映像制作がひとり でできるようになる,のではなく,CGの世界で

映像を制作するのであれば、作品制作のすべて の工程を自分ひとりで行うことができるという ことです。いまだかつて私の見たCGで、完璧に 人間を動かせていたのは、やはり「ターミネー ター2」だけでしょう。

3) 具体的には、次のようなものがあります。 レイトレーシングソフト:

写実性に関してはほぼ満点でしょう。表現で きないのは光の拡散などのみで、画質を問題に するならばほぼ満点といっていいでしょう。問 題点はレスポンスが極端に遅いこと(レンダリ ングに時間がかかる)が挙げられます。 その他の3Dソフト:

現在の環境ではZ'sTRIPHONY DEGITAL CRAFT とDōGA·CGAシステムが代表的なもので、どち らもアニメーション機能を備えてはいますが. ヘビーデューティな使用に耐えるという点では DōGA・CGAシステムに軍配が上がります。

しかし、レイトレーシングソフトにはない高 速なレンダリングは、やり直しに対する意欲を 削ぎにくくストレスも溜まりません。難点は画 質ではレイトレーシングに遠く及ばないという



く, いくつかのソフトを購入して使用した 結果, このソフトだけが生き残ったという 理由だけです(この轍を皆さんに踏んでほ しくない)。

そしてこのソフトを使用し「自分をアピールする」という目標めざしてCG制作を開始することになります。

## 映像制作の前に

Oh!Xの読者のなかにも、コンピュータグラフィックに興味のある方が多いと思います。私もほかならぬそのひとりです。

しかし、興味を持っていると目される人間の数と、発表される作品の数を比較した とき、その数に著しい差があることは明ら かです。

たとえばCGソフトのユーザーを例に取ると(詳しく調べたわけではありませんが)、ソフトの出荷数に対して実際にそのソフトを使用して作品制作を行っている人数を比較すれば、前者のほうが圧倒的に多いことは明らかでしょう。

では、ソフトを購入した人数から実際に 作品制作を行っている人たちを除いた数の 人たちはいったいどうしているのでしょう。

簡単に考えつく回答は、「人数の差はその ようなもんだ。文を書く人すべてが小説を 書いていないのと同じことだ」です。しか し本当にそうなのでしょうか。

ここで憂慮すべきことは「ある創作活動に対して、興味がある人間の数に占める、 実際に制作をしている人の数=少なくて当 然」ではなく、なんらかの理由が人々の制 作意欲を削いでいるのではないかということです。

あくまでも私見としていわせてもらえば「CGを制作しよう」あるいは「CGに興味がある」というCG制作潜在層は決して少なく

4) ここではあくまでも、CGを取り巻く制作環境だけを問題にしていますが、実際には文中でも例を挙げましたとおり、小説、音楽、写真などの芸術に関しても同じことがいえます。省みるべきは、人数比はそのようなものであるという常識であり、絵画などのようにこれ以上制作環境が改善されにくいものならまだしも、CGなどはいくらでも環境改善の余地があるはずです。改善されない理由はそれを受けとめる市場がいまだ発達しきっていないからでしょう。

5) 私がコンピュータを使い始めたのはこの頃で、卒業論文を書くために購入したX68000がこの後の転機を生むことになります。

X68000購入の理由は、買ったらワープロがついてくるから。このとき指示を仰いだ嶋君がいなければ今日の私はなかったでしょう。それにしてもまんまとだまされた? もんです。

ないと思われるのです。では、なにが彼ら を制作から遠ざけているのでしょう?

ひとつはパーソナルCGを取り巻く制作 環境であると思われます<sup>4)</sup>。

現在のCG (2D, 3D, 4Dをまとめて) を 取り巻く制作環境は,決して手軽なもので はありません。

あなたがふと鼻歌を口ずさむようにCG を作成できる環境にあることは、今後十数 年はありえないでしょう。

しかし、ここで問題にしたいのは環境を 根拠とする理由ではありませんので、ひと まずこの回答は部屋の端に投げておきます。

遠ざけている理由のもう一端は精神的な問題にあると思われます。端的にいえば「あきらめやすい」という言葉になるでしょうか。

私が知っている方々のなかにも(CGを制作している人に限らず),かつてやっていたことをやめてしまった理由を「難しいからあきらめた」というひと言で片づけてしまう人が数多くいます。

これを仮説とし、そのうえに理論を構築 するならば、今日「芸術祭」での優勝作品 を作成できた理由は「あきらめなかった」 にあると思うのです。

それでは私の場合、「あきらめない」の原動力となっているのはなんでしょうか?私自身は決して「あきらめた」ことがない人間ではありません。それどころかどちらかといえば「あきらめた」という言葉にすべてを背負わせて、やりかけた物事を数多く投げてきた人間です。

その「あきらめやすい」状況を打破する転機となったのが「くやしい」でした。なにをかっこつけて青春マンガみたいなことをいっているんだ、きばってんじゃねぇ、という向きもありましょうが、まあ続けて読んでください。

6) この文章から、私が常に暑苦しい人間であると想像しないでください。見た目や話した感じはたぶん普通の人間と変わりがないでしょう。ただ、頭の中では常にこのようなことを考えていると思っていただく分には結構です。

そして映像制作を始める前には、やはりこれ ぐらいの意気込みはもっておいても損はないで しょう。

7) 3Dグラフィックスの大部分はモデリングで決定されます。そのモデリングがあってこそ、そのあとの絵が引き立ってくるのです。つまり映像制作の前段階だと思ってください。

アニメーションを前提として場合は (4D) では、このほかに重要な要素として、モーションデザインがあります。モデリングした物体を再生時間を念頭において移動する状況を指定することです。

私が「くやしい」という感覚を実感として持つきっかけとなったのは、ある後輩からさりげなくいわれた言葉でした。その理由は私がいい加減に放り投げたことに対する、真理を見抜いた言葉「先輩、くやしくないですか?」です。

この言葉はトラウマとなって,この後,長く私の中で沈澱します。およそ数年です。 時間がたつにつれて傷は癒え,代わりに私 は自分自身のやってきたことに目を向け始 めることになります。

『私は……いままでなにひとつ成しとげて いないのではないか?』

歴史に足跡を残したいという大それたことでなく、自分自身が生きていることに対して真摯に向き合わずに、自分でないものにその理由をなすりつけて、すべてを中途 半端に投げていないか。

そして「くやしさ」が生まれました。歳が歳だったので感情をむき出しにすることはありませんでしたが、なにもきわめることのできない自分に対して、ことあるごとにくやしがるのです。

次に自分がやることに、密かに真剣に向 きあうことを覚えます。同時に生活に支障 をきたさない範囲でこだわりも持ちます。

しかしここまで進んだところで、私は就職活動そして卒業という行事のなかに、まとまった時間を見つけることができないまま、押し流されていきましたが。

卒業後しばらくは、就職・研修・転居の 嵐でろくに時間がとれません。しかし次第 に仕事に慣れてくると、細切れの時間のな かにもなにかゆとりを見出そうとし始め ます。最初は絵でも、と思いましたが上述 のとおり何年も描くことをしなかった私の 腕は簡単なデッサンさえままならないほど のていたらくでした。

絵は無理とわかっても、いまひとつ釈然 としないなか、細切れの時間でもなにかが できるコンピュータに次第に目が向いてい きます。と、時を同じくして本誌の記事で 3D CGを見出します。

「こんなことが俺のコンピュータでもできるのか……」

これで絵を描くように自分を表現することはできないだろうかと考えます。数値を入力することで絵ができるなら……,デッサンはできなくても,簡単な図面を引くことはできる。

私はCGソフトを求めに走ったのです。 ソフトの選定にあたっては、常にキーワードを自分の意識の片隅においておきます。 「なにを表現したい? どう伝えたい?」 実際には3本のソフトを購入しました。

#### ●PSY-CRONE(レイトレーシングソフト)

1枚の描画にかかる時間が長い。絵を描く人間に対して画用紙が返す素晴しいレスポンスは影も形もない。脳に対しての刺激が少なく却下。

#### ●DōGA・CGAシステム(3Dグラフィック ソフト)

#### ●Z'sTRIPHONY(3Dグラフィックソフト)

2本を使用してみたのですが、脳に刺激を与えうる反応の早さと、ヘビーな使用に耐えるという点でDōGA・CGAシステムを選択。

以後(市販品ではなかったのですが) DōGA・CGAシステムを愛用することにな ります。

使用ソフトが決定すると次に映像制作の 下準備を始めます。

作業にとりかかるにあたって、私はスレ きった感性をたたき直すべく脳の錆とりを 始めました。

好き嫌いを生む常識を捨て、心に訴えかけてくるものに対して、これから作ろうとする映像のイメージを頭の片隅におきながら、分け隔てることなく門戸を開放するのです。

絵画:作品の中に潜む作者の意図に想いを 巡らす

音楽:表現された意思の空間を泳ぐ 小説:気にいったシーンの再現をする 風景:鑑賞している空気に同化する

取り込めるだけ自分の中に取り込み、飽和状態になったところで、取り込んだ「なにか」を消化し始めます。自分なりの調理法で、取り込んだ「なにか」が肉や血になり、その結果が自然と自分の生活の一部を構成するよう試みるのです。

すると、それを吸収し自分が変化を始め ます。

作成したい映像をイメージして取り込みを行った私は、映像に対してとても敏感になっていきます。「この表現は好きになれない」「意図しているところはわかるのだけれど、いまひとつ伝わりきっていない」「自分だったらこうはまとめない」

このように自分の意見を持って他人が制作した映像に向かいあえるようになると, まず1歩踏み出したことになります。

そして同時進行で考えていた「なにを表現したい? どう伝えたい?」というテーマを決定に近づけていきます。

私の場合は最終的に、「なにを表現したい?」に対する回答は「私のやりたいこと

はこれなんだ、まだ燃え尽きちゃいない」になり、「どう伝えたい?」に対する回答は「現実的時空間で、止まっているものなどありはしない。動きと躍動感をあるがままに表現して伝える」になりました<sup>6</sup>)。

加えて、実際にコンピュータに向かい合う前に決めたことは、「絶対に途中で投げ出さない。一度作業にかかったら、時間がかかろうが、多少手抜きになろうが、完成するまではやりとげる」という目標であり、逃げようとする自分を戒めるキーワードは「くやしくないのか?」になったのです。

# モデリング

4D CGの作業を大まかに分けると、モデリング<sup>71</sup>・レンダリング (作画)・アニメー

ションの3段階に分かれます。

そして、それぞれの段階が有機的に結合 せずに分裂してしまった作品はよい作品に はなりにくいため、モデリングの段階でも、 ある程度あとのことを考えておく必要があ ります。

「完成した映像はこのようなアニメーションにしたいのだから、シーンに映えるよう にモデリングを行う」といった感じに。

データ入力の前に、パース図などのまったくできない私は、TORNADOという車のモデリングにあたって細かい図面を引くことから始めました。

作品制作のテーマとは別に車のテーマを設け、「すべての曲線は、すべての曲線のために」の下、作成した図面は、たったの1カ所も直線がないという代物でした。

図1 TORNADOの初期デザイン



図2 シェイプアップされた2代目TORNADO



その車の3面図を描いていくうちに、私は早くも最初の壁にぶつかります。「いくら根性を入れても、これはとうてい3Dのデータにはできない。仮にできたとしても莫大なデータ量になってしまう」

ここで私は早々と方向転換を決め込みます。「主たる目的は『完成』なのだから、最後までやりとげることに意義がある。ここは妥協しよう」

そして、この初期デザインはボツとなりました。

再度図面を描き始めた私は、モデリング しやすさに留意し、同時に元祖のシルエッ トをベースにして作業を進めました。そして3面図の完成。このデザインはこのまま いま皆さんの目の前にあるTORNADOと なりました。

次の難関はデータのインプットでした。 やはり正式に図面を描く教育を受けてい ないためか、実際にインプットを行ってい くと、斜めの面で矛盾する点が続出してき ます。

また、作成したデータが大きすぎるために、一度にCAD (モデラ) に読み込めない現象も続出しました。

ここでも作業を投げ出すことはしません。根気よく、より細かい図面を描いてインプット、インプットしたデータをレンダリング、光の当たり具合で面の向きを調べ、おかしい部分のみもう一度局部図面を作成し、図面上に3D座標を書き込んでチェックを行う、という作業を何度となく繰り返します。困難な作業をやり遂げると不思議とわいてくる充足感にも救われ、3カ月かけて2代目のモデリングは完成しました。

# レンダリング

モデリングの完成を見て, さらに作業は レンダリングへと進みます。

この段階で、このあとの作業となるアニメーション用のモーションデザイン (動きのデザイン) が行われるために、いくらかリハビリの終わっていた頭で、もう一度テーマを持って街に出かけました。通称「ロケハン (ロケーションハンティング。映画で撮影場所を探すこと)」といわれるものです。

CGでは別段、実在の風景を精緻可憐に表現する必要はないために、あくまでも自分が表現したい画像用のイメージを探しにいくのです。ですから逆にいえば、街に出ていかなければできないことではなく、想像力豊かであれば自分の頭の中で行ってもい

いことなのです。

もう1点注意しなければならないのは、やはりアニメーションを最終目標としてるので、音楽、あるいは台詞と映像のタイミングをある程度この段階で決定しておかなければならないことです。

私の場合は、ロケハンで得た風景を稚拙

な絵で描き並べ、音楽を選び、台詞を決定 して、頭のなかで実際に映像を組み上げて いきます。

「この順番にシーンが流れ,ここから音楽 が入って台詞」

それを頭の中でいくパターンか組み上げ, 実演してみるのです。

#### 細部のモデリング

TORNADOのモデリングデータはディスプレイを見ながらエディットしていくような方法では作られていない。実際の図面から手作業で算出した座標データを部品ごとに入力していくのだ。

全体的なデザインが決定したら、まずは、それを構成するためにはどのような部品が必要とされているのかを知ることが先決。これらは3面図を基に各部のモデリング用に作成された図面側だ





#### 座標データの抽出

各部の図面ができあがったら、コピーを取って座標データを書き込む。ちなみに元々の図面はかなり大きな方眼紙に描かれている。

あとはひたすら、こういった細かな図面から 地道に座標データを起こしていく作業を繰り返 す。まずは点データ、そして直線をつなぎ、面を構成する点を指定していく。これをコンピュータに入力して初めてCGアニメーションに取りかかれることになる。複雑な形状データを扱うときは根性だけが頼りだ。

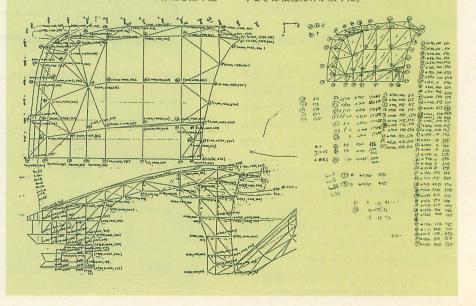

私は作成する映像を当初からCMの形式にしようと考えていたので、そのCMが本当に流れると仮定して、短い時間でのインパクト、効果的なシーンの切り替え、そして、どのような台詞回しが顧客に車への興味を抱かせるかをとことんまで練り上げました。

ある程度頭の中での映像が固まってくると、ストップウオッチを片手にシーンの時間計測と絵コンテ描きを行い、その結果に基づいて、細かいモーションデザインを決定していくのです。この部分は実際に映像制作を行ったことがない方にとっては感触がつかみにくいでしょうが、自分が納得のいくまで繰り返してみることが成功の秘訣でしょう。

第3の壁は絵コンテに従ってモーション デザインを行うときに起こりました。

先ほども書きましたとおり、あまりに凝ったデザインになったTORNADOは、2代目でもかなり大きなデータ量となってしまったため、モーションデザインにこの車を使うと、データの読み込み・書き換えに莫大な時間を要し、最悪の場合はモーションデザインツールがオーバーフローを起こしてハングアップしてしまうのです。

しかしここでも簡単な打開策を打つこと で歩みを止めません。

「実際のデータを使用してモーションデザインができないのならば, モーションデザインは簡易モデルを使用しておいて, 見えない細かい部分はとりあえずイマジネーションで補っておこう」

そう考えてひたすら作業を続けます。

この回避術は大正解で、簡易モデルを使 用すると、画用紙に絵を描くとまではいわ ないまでも、ある程度高速に描画してくれるために、やり直しで発生するストレスが極端に少なくてすむのです。

これはDōGA・CGAシステムに負うところが大きいのですが、簡単な画像であれば、1枚当たり数秒で描画してくれるため、少なくともほかのソフトよりは数倍やり直そうという意欲が持続します。

このように基本的なモーションデザインは簡易モデルを使用することで行い、本レンダリング時のみ実際のモデルを使用するようにすることによって、飛躍的に作業効率が伸び、制作は進んでいくのです。

これも「完成」を目指しての手段のひと つであるといえるでしょう。

## アニメーション

レイトレーシングソフトなどを使用していた場合は、作業はレンダリングで終了し<sup>8)</sup>、その作品を公開することになりますが、今回最終目的として掲げていたのは「動く映像」なので、さらにアニメーションの

8) レイトレーシングソフトの場合、ここで終了と書きましたが、決してレイトレーシングで作成した映像がアニメーションできないわけではなく、莫大な時間がかかるために、アマチュアの手の届く範囲では困難であるというだけのことです。

実際に、今回の「芸術祭」ではレイトレーシングの画像をアニメーションしていた方がいらっしゃいましたが、まだレンダリングに時間がかかりすぎて、長い作品は作成できない感じでした。

9) 芸術祭の会場にいらっしゃって,実際にご覧になった方しかわからなくて恐縮なのですが, 「芸術祭版・TORNADO」の厳密な数字を挙げる

と、I2Mフル実装で画像を読み込んで(必ずしも

段階へと作業は進んでいきます。

アニメーションはDōGA・CGAシステムの場合、作成した画像をメモリいっぱいまで読み込んで再生するので、手描きのセルアニメのようにコマ撮りする必要がありません。

1枚当たりの再生時間を割り出し、先に行っていた時間計測から、カット当たりの再生枚数を決定して、それに従って画像の再生を行わせます<sup>9</sup>。

細かい手法はまた別の機会に紹介するとして,再生した画像をつなぎ撮りし,ひとつの作品に仕上げます。できあがったマスターに,ダビングしながら音声や音楽をかぶせ,作品は「完成」を見ます。

この段階で困難だった点は、ビデオのつなぎ撮りぐらいのものでした。

「芸術祭」の会場でも、私の作品で、音楽と完全に同期した映像に驚いておられた方が多かったようですが、これは音先100 映像の場合、使用する音楽の媒体にCDを使用して、ストップウォッチでカット間の時間を計り、その時間を画像1枚当たりの再生

メモリぎりぎりまでは使用していませんが),3回分,つまり2回つなぎ撮りをしました。

総再生時間はだいたい | 分45秒間で、現在の CGAシステムは秒間20枚を再生しますので、単純に計算する2100枚の画像を作成したことになります。

これはかなり画質を追求したほうなので、ここまで凝らなければ枚数当たりのデータ容量も、減らせますし、メモリ当たりの再生時間を長くすることもできます。

10) 音先の映像とは、音のテンポに合わせて映像を作成したもののことで、その媒体としてCDを使用すると、時間計測を行ったり、ダビング時の音かぶせに至っても、個人レベルでほぼ完璧な同期映像を作成できます。

#### 絵コンテの作成

頭のなかで作成される映像は絵コンテとしてまとめられる。時間の流れとシーン, 音楽, テロップなどを絵で組み合わせていく作業だ。

ここで全体的なカット配分や構図を決定し、モーションデザインやカメラワークといった映像の流れを具体的にまとめていく。

文月氏は見よう見真似でコンテ用紙を自作し, Z ガンダムのオープニングコンテを切ったりして 練習したそうだ。



時間で割るとカット間の再生枚数が導き出 されますので、それに従って再生するだけ で比較的簡単に同期させることができるの です。

それよりも困難であるだろうと思われる 点は、長編のアニメーションのような作品 を作ったときの「声優」と「台詞」でしょう。 さすがにこれだけは自分ひとりではできま せんので、誰かに頼むことになるでしょう。

# 作品の発表

完成した作品は、なんらかのかたちで発表することをおすすめします。これは発表することによって得られるレスポンスが良きにつけ悪しきにつけ自分の励みになるからです。

アマチュアCG作品を発表する場としては、毎年「アマチュアCGAコンテスト」が行われていますし、SF大会などでも発表の場があるようです。

私の場合「自分がやりたい仕事をアピールしたい」というのが目標でしたので、社内の技術発表会に出品したいと申し入れました。回答は「本発表会の主旨にそぐわない」とのことでした。この回答は、仕事を続けているときにある程度予想していたもので特に落胆はありませんでした。落胆したのは懐の浅さです。この件に関しては別にそれ以上追及する気にもならずに、ほかに発表の場を求めていきます。

「アマチュアCGAコンテスト」そして「芸術祭」。基本的には同じ車を使いましたが、同じCGは二度と見せずに、必ずなんらかの改良を加えていきます。「芸術祭」本選のときの本誌編集長前田さんの言葉にもあった「何度もしつこく同じネタで」というように。

これも密かに持ち続けていた「みんなに伝えたいことが伝わるまで、何度でもトライする」というこだわりで、自分が思っていたことが伝わらなかったとき「くやしい」と思って続けてきた結果であり、芸術祭で勝つことができたのは、私が伝えたかったことを伝えることができたからだと思います。

# 最後に

CGを続けていくことによって私はなに を得たのでしょう。

齢25にして知ったことは、あきらめの悪い人間にはなにかができるということでした。それはあなたにとってもきっと同じだと思います。「くやしい」と思ったり「あき

らめ」なかったりということは、いまの時 代には流行らないことなのでしょう。

だとしても、あえて私が自分のやってきた「流行らない内面」をお話ししたのは、思い立てば私よりずっと素晴しいことのできる人たちが、その才能を眠らせてしまっていることが「くやしい」からです。

親密でない人たちは「完成」したものでしか人を判断できません。ですから、もし私の書いたことが、あなたの琴線に触れたならばどのようなものでも「完成」をめざして、あなたの思っていることをかたちにし、伝えてほしいのです。

そして、「完成」をめざす人たちに対して 私が伝えたいことは、ひとつの手段として のCGは、一歩を踏み出そうとするあなたの 前に無限可能性を秘めて横たわっていると いうことです。

多少の制作環境の不備は過渡期にはいた

しかたないことなのです。そのくらいの困難を越えても、その先にある世界をのぞいてみるのも楽しそうではありませんか?私は4Dの空間で、あなたとお会いできる日を楽しみにしています。

\* \* \*

最後に、私に誌面での発表の機会を与えていただいた本誌関係者の方々、制作環境を与えてくださった方々、作品の発表の場を提供してくださった「芸術祭」ならびに「アマチュアCGAコンテスト」の関係者の方々に厚くお礼を申しあげます。

作品制作のよき一面として個人ですべて制作を行うことを強調しましたが、その範囲を離れたところでは、このような人々とのポジティブな関係がなければ、いまの私がこうしてなにかをやりとげることはできなかったでしょう。感謝の念を胸に、また作品を発表できることを願っています。

#### 音楽との同期のために

簡単に考えていると意外とつまづきやすいの が映像と音楽の同期だ。

まず、演奏の要所要所でのタイムチャートを 作成する。実際にはCDを再生しながらストップ ウォッチで計測した時間10回分の平均を取るこ とで行っている。それを基に、HANIM.Xの再生速度である I 枚あたり0.05秒を基準として各シーンのフレーム数を決定していく。この方法を使えばテイク I から音楽と同期した映像が得られる。あとは微調整しか必要ない。

| 表1 | タイム |      |       |       |       | 数表    |       |        |       |       |       |        |         |
|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
|    | テンオ | かが   | 変化し   | ないと   | する    |       |       |        |       |       |       |        | 再生時間    |
|    |     |      | 計測1   | PER   | 計測2   | PER   | 計測3   | PER    | 計測4   | PER   | 小節    |        | 0.05    |
|    | 小節製 | EII) | LAP   |       | LAP   |       | LAP   |        | LAP   |       | 平均    | ×小笳    | 枚数      |
|    | 1   |      | 0.00  |       | 0.00  |       | 0.00  |        | 0.00  |       |       |        |         |
|    |     | 4    | 9.27  | 2.318 | 9.20  | 2.300 | 9.21  | 2.303  | 9.25  | 2.313 | 2.308 | 9.233  | 184.66  |
|    | ō   |      | 9.27  |       | 9.20  |       | 9.21  |        | 9.25  |       |       |        |         |
|    |     | 1    | 2.36  | 2.360 | 2.33  | 2.330 | 2.40  | 2.398  | 2.32  | 2.320 | 2.352 | 2.352  | 47.04   |
|    | 6   |      | 11.63 |       | 11.53 |       | 11.61 |        | 11.57 |       |       |        |         |
|    |     | 7    | 16.11 | 2.301 | 16.19 | 2.313 | 16.01 | 2.287  | 16.12 | 2.303 | 2.301 | 16.108 | 322.15  |
|    | 13  |      | 27.74 |       | 27.72 |       | 27.62 |        | 27.69 |       |       |        |         |
|    |     | 1    | 2.32  | 2.320 | 2.34  | 2.340 | 2.36  | 2.360  | 2.37  | 2.370 | 2.347 | 2.347  | 46.95   |
|    | 14  |      | 30.06 |       | 30.06 |       | 29.98 |        | 30.06 |       |       |        |         |
|    |     | 8    | 18.40 | 2.300 | 18.42 | 2.303 | 18.45 | 2.306  | 18.44 | 2.305 | 2.303 | 18.428 | 368.55  |
|    | 22  |      | 48.46 | 0 010 | 48.48 |       | 48.43 | -      | 48.50 |       |       |        |         |
|    | 0.0 | 4    | 9.37  | 2.342 | 9.24  | 2.310 | 9.25  | 2.313  | 9.25  | 2.313 | 2.319 | 9.278  | 185.55  |
|    | 26  | 2    | 57.83 | 0 070 | 57.72 | 0 000 | 57.68 | 0: 000 | 57.75 |       |       |        |         |
|    | 20  | 3    | 0.02  | 2.213 | 0.00  | 2.293 | 6.90  | 2.300  | 6.84  | 2.280 | 2.287 | 6.860  | 137.20  |
|    | 20  |      | 2 34  | 2 240 | 2 22  | 2 220 | 64.58 | 2 220  | 64.59 | 0 050 | 0 210 | 2.312  | 10.0=   |
|    | 30  | 1    | 66 99 | 2.340 | 66.88 | 2.200 | 66.86 | 2.200  | 66.94 | 2.350 | 2.312 | 2.312  | 46.25   |
|    | 00  |      | 2.31  |       | 2 35  | 2 250 | 2 24  | 2 210  | 2 21  | 2 210 | 0 000 | 0 000  | 10      |
|    | 31  |      | 69.30 | 2.010 | 69 23 | 2.000 | 60 20 | 2.540  | 60 25 | 2.310 | 2 308 | 2.320  | 46.55   |
|    |     | **   |       | 2.310 | 00.20 | 2.308 | 00.20 | 2.307  | 00.20 | 2.308 |       | 69.245 | 1384.90 |
|    |     |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |        |         |

| 表 | 2 |
|---|---|
|   |   |

| シーン名  | 概要            | 小節秒数  | 再生小節数 1 2 3 | 再生    | 枚当り再生枚数<br>秒数 |
|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|
| WALKI | 入り口に立っている     | 2.301 | 1.0         | 2.301 | 0.05 46.02    |
| WALK2 | 歩いてくる         | 2.301 | 2.0 1.0     | 6.903 | 0.05 138.06   |
| WALK3 | PARKING入口に近づく | 2.301 | 1.0         | 2.301 | 0.05 46.02    |
| WALK4 | ドアからPARKING   | 2.301 | 1.0 1.0 1.0 | 6.903 | 0.05 138.06   |
| PORT1 | 街灯アップ         | 2.303 | 1.0         | 2.303 | 0.05 46.06    |
| PORT2 | 走ってきて止まる車     | 2.303 | 3.0         | 6.909 | 0.05 138.18   |
| PORT3 | LIANアップ       | 2.303 | 0.5         | 1.152 | 0.05 23.03    |
| PORT4 | 下から月へあおり      | 2.303 | 2.5         | 5.758 | 0.05 115.15   |
| MFUJI | モノクロ富士五湖      | 2.303 | 0.5         | 1.152 | 0.05 23.03    |
| MPILR | モノクロ柱         | 2.303 | 0.5         | 1.152 | 0.05 23.03    |
| MASYK | モノクロ朝焼け       | 2.303 | 1.0         | 2.303 | 0.05 46.06    |
| PARK  | パーキングロット      | 2.319 | 2.0         | 4.638 | 0.05 92.76    |
| ELEV  | エレベーター        | 2.319 | 2.0         | 4.638 | 0.05 92.76    |
| EXIT  | タワーパーキングからでる  | 2.287 | 0.5         | 4.574 | 0.05 91.48    |
| PILR  | カラー柱          | 2.287 | 0.5         | 1.144 | 0.05 22.87    |
| ASAY3 | カラー朝焼け        | 2.287 | 0.5         | 1.144 | 0.05 22.67    |
|       |               |       | 24.0        | 55.3  | 1105.44       |

積み木感覚のCGAツール」

# 3次元おもちゃ箱「TOYBOX」

### Huzuki Ryo 文月 凉

ことX68000の世界では市販ソフトがすべてではない。また, アマチュア CGAツールといってもDōGA CGAシステムだけではない。独自のコン セプトでシステムを作るのもアマチュアの醍醐味だ。

「グラフィックツールって難しいよね」 「なんか、わかる人がわかるって感じい」 「あるある」

「使う前から知識がないとわかんない」 かああああつ! あほたんちん。CGの道 は1日にしてならずぢゃ!

とはいったものの、やはり現在のX68000 をとりまく3Dツール環境は、ユーザーフレ ンドリーとはいいがたいものがあります。

どちらかといえば、いまだ「CGができる ツールがある」という段階を抜け出してお らず、その上の段階の「どんなユーザーに も簡単に利用でき、わかりやすい」という ステップにはほど遠いところに位置したま までしょう。

「TORNADOを作ったけれどもあんとき やしんどかったな。もっと簡単にいろんな ものが作れるツールないかな」そう思い悩 んでNIFTYをふらふらしていると、なに か興味深いものがあります。

面白そう→ダウンロード

立ち上げると広がるユーザフレンドリー なフルマウスオペレーションのインタフェ イスに、「積み木」のように用意された形状 を組み合わせて作っていく手法。

まだちょっと荒削りだけれどもなかなか いいね, と思っていたら, 実はかつての 「ANGEL」を作成した「幻想工房ぷろせに あむ」の森山さんじゃあーりませんか!

そう, あの「ANGEL」が安い, 速い(高 速), うまい(高性能)になって戻ってきた のです。

### CGを取り巻く環境

X68000は、その恵まれたグラフィック性 能から,数多くのグラフィックツールを持 つに至っています。特筆すべき点は市販の ソフトウェアを使用することなく, その機 能を使いきる環境を構築できることです。

2DではMFGED, 3D&4Dでは DōGA

CGAシステム (基本的にフリーウェアでは ありませんが、ごく廉価でユーザーになる ことができるという点ではフリーウェアに 近いといえるでしょう)が存在し、それら を使用することによって、ごくごく廉価に CGアニメーションを作成することができ ます。

これは別段, 市販のグラフィックツール を否定するものではありません。しかし、 いかんせん市販のCGツールは高い。ひとこ え、ん万円というのは、本当になにができ るのかを理解せずに、ほいっと払える額で はありません。

その点フリーウェアは、正規のルートに 載らず、無保証ではありますが、これから CGを始めようとする人々にとっては、それ をよく理解し、なにをしたいのかを見きわ める絶好の場といえるでしょう。

それはフリーウェアを使用した人たちが 自分のやりたいことを探しあてたうえで, より高度な機能を有したツール (市販品で も高度なフリーウェアでも)によって高度 な表現の空間へと移行していく土壌を作る ものであると考えられます。

ですから、廉価に入手できるツールは全 体の市場育成のために、必要不可欠なもの であると考えられるのです。

もう一点フリーウェアをよしとする理由 は、切磋琢磨する環境になければツールは 「使いやすいもの」へと育っていかないとい うことでしょう。自分ひとりで悟りを開き 精進していくことも可能ですが、やはり弱 肉強食の資本主義社会ですから競争相手が あってこそツールは磨かれてゆくのでしょ

そういった意味で、この「TOYBOX」は 現在の3Dツールをとりまく環境に一石を 投じるソフトであるということがいえるで

では「TOYBOX」とはなにか。その核心 へと迫ってみたいと思います。

### 「TOYBOX」とは?

「TOYBOX」の前身は「ANGEL」とい う3DCGソフトです。ご存じありません か? 以前Oh!Xの付録ディスクに収録され たことがありますが、当時はまだ未完成な 部分が多く、「こんなツールがある」という 域を脱していなかったので、3DCGツール を使ってみたいという人にあまりおすすめ することはできませんでした。

しかし、いまや「総合化3次元CG画像作 成システムTOYBOX」へ生まれ変わった 「ANGEL」は、いまだ未完成\*1の部分はあ るものの「試してごらん」とすすめること ができるものとなっています。

ひとつのアプリケーションプログラムの 中での映像制作に関するすべての機能をサ ポートする「総合化3次元CG画像作成シス テム」は、CGの知識の少ない人でも流れで 映像制作を行うことができます。「どんなユ ーザーにも簡単に利用でき、わかりやすい ものを」という思想で貫かれて構築された システムは、一度試してみる価値ありです。

必要なハードウェア環境としては、「2M バイトRAM」だけが要求されており、フロ ッピーベースでも十分使用できます。

推奨環境も、「ハードディスク(SCバッフ アとして,最大使用容量6Mバイト),数値 演算プロセッサボード (実装で倍速以上に なります), トータル4Mバイト以上の RAM (RAMディスクがあると最高)」とい うもので、EXPERTやSUPERシリーズで はオプションなしで使用できるというのも おいしいシステム構成の一部です。

ソフトウェアの特徴を以下に挙げます。 1) ユーザーフレンドリーな操作体系

「形状作成」「質感設定」「レンダリング」 「カメラワーク」「光源設定」のいずれの操 作においても一貫した操作体系をもち,迷 うことなく機能を選択・実行可能

 フルマウスオペレーション そのすべての処理を通じて貫かれたフル マウスオペレーション

3) 形状データの作成の省力化

モデラー内にいくつかの形状を作成する機能を持ち、そのかたちを「BOXカーソル」という「積み木」型の形状作成基準(外枠)とともワイヤーフレームで表示することにより、素早く簡単にモデリングが可能などがあります。

特にプリミティブとしての形状データの供給\*\*と「積み木」型の「外枠」による表示はDōGA CGAシステムなどにはなかった考え方であり、奥行きや大きさの感覚がつかみにくい3次元空間にあって、数値を気にすることなくその物体の形状を把握できるコロンブスの卵的なアイデアです。

また特にレンダリング(描画)機能としては、高品位かつ大量形状データ処理を実現する能力を備えていて、

4) 省資源で大量形状データ処理を実現 レンダリングアルゴリズムに独自の「SC バッファ法」\*\*\*を採用し、メモリが2Mバイトのマシンでも1万面程度の形状ポリゴン データの高品質レンダリング処理が可能

5) 高品位画像の生成を実現

レンダリング部では、アンチエリアシングやマッピングといった高品質描画に欠かせない基本機能を装備、陰面消去は32ビットデプスのスキャンラインZバッファ展開による正確な処理を実現

- 6) 簡単らくらくマッハバンドの排除
  - I) 未完成というのは、現行のシステムに欠陥があるということではなく、森山氏が完成点と位置づけている点にはまだ達していないということ。具体的にはアニメーション作成の機能などがまだ完成されていない。
  - 2) プリミティブとはCGの物体をできあがった 形のある物体として定義するやり方。これに対 してポリゴンがあり、ポリゴンは物体を板の集 合体として定義する。

プリミティブは最初から供給される形に限りがあるが、角柱を表現する場合、プリミティブでは「箱を伸ばしたモノ」のひと言になるが、ポリゴンでは6面の集合体となる。

3) この手法は現在の「TOYBOX」に付属してくるTOYBOX.SYSのままでは利用できない。心得のある方はエディタでTOYBOX.SYSを読み込んで、「描画実行」メニューの下の、各レンダリング方法のコマンドの中にあるzinitを削除。ただし、これは森山さんが作成したメニューを各個人の責任において書き換えることになるので、これによって発生した問題は森山さんに問い合わせないように。もし発表してしかるべきとすれば、なんらかのかたちで使用できる方法が供給されるだろう。

もっと心得のある人は「メニューを足せるん じゃないかな」と気づくはず(私は試していま せん)。 X68000の最大表示色数65536色をソフトウェア的な疑似階調の発生によって209万色への拡張を実現!マッハバンドを排除し美しい3DCGの生成を達成

### TOYBOXの特徴

次に各特徴を, できるだけ具体的に現在 のツールと比較してみましょう。

1)のユーザーフレンドリーな操作体系は 2)と関連しています。つい数年前までの3 DCGツールというのは、すべてのデータを 数字で入力するという、いま考えると恐ろ しいCUI (Character User Interface) で成 り立っていました(特にレイトレーシング 系ソフト。プレビュー機能はあったがなに がなんだかよくわからなかった)。

ここ数年 Z'sTRIPHONY DEGITAL CRAFTやDōGA CGAシステムそして発売予定のMIRAGEシステムなどにマウスを使用したGUI (Graphical User Interface) が導入されました。それらと比較してみても「TOYBOX」は見劣りしないGUIを持っています。何気ないことかもしれませんが、ユーザーインタフェイスにコンピュータの側からアプローチしたか、それともユーザーの側からアプローチしたかによって使用感は著しく異なります。これは創作意欲の持続を左右する重大な問題なのです。

2)のフルマウスオペレーションは説明するまでもないでしょう。このシステムにおいては徹頭徹尾マウスオペレーションが貫かれています。

3)の形状データの作成の省力化とは、システム内に箱・球・1/8球・円柱・1/4円柱・円錐・1/4円錐・三角柱・三角錘の9つの形状を用意し、それらを拡大縮小・方向変換して、「積み木感覚」でモデリングすること



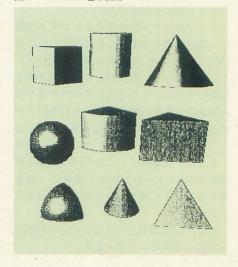



TOYBOXのモデラ

によって、簡単に任意の物体の作成ができることです。また、この形状だけしか使用できないわけはなく、平面を使用したり、Z'sTRIPHONYやDōGA CGAシステムの形状データをコンバートして使用できることも特筆に値するでしょう。

このような機能を有することによって、1から形状を自分で打ち込まなければならない、という状況にユーザーを陥らせることなく、とりあえずなにかを作ってみる気にさせてくれます。幼い子供に厚紙を渡しても、なかなか立体を作ることができませんが、すでに立体である「積み木」を使わせると、それらを使ってまた別の立体を形作ろうとします。つまり、「積み木の感覚」は、より人間の本能に近い部分で創作意欲を刺激するものなのです。

### 長所はなにか?

さてレンダリング部分の解説は少々マニ アックになってきます。その特徴は,

- ・レンダリング速度はDōGA CGAシステムよりは若干劣るがレイトレーシングなどよりは、はるかに高速
- ・スムーズシェーディングに対応
- ・フォンシェーディングモデルに基づく計 図2 BOXカーソル

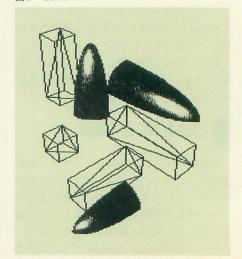

算式をレンダリング時に使用可能 ・レンダリング時のディザリングにより 209万色を発色。マッハバンドを排除 となります。

これをふまえて解説を続けましょう。 「省資源で大量形状データ処理を実現」 と、「高品位画像の生成を実現」については 以下のスペックを参照してください。

### ●描画可能な容量

描画処理が可能な最大面数としては、メモリ内ではなくディスク上に確保するSCバッファに依存します。しかしSCバッファには明確な制限(最低必要容量)がないので、設計上のスペックを引用すると以下のようになります。

FDベース(1.2MB):約9000面 HDベース(6MB):約50000面

ここで注意すべき点は、一度にレンダリングできる容量=最終的に描画できる容量 ではないということです。

「TOYBOX」の場合、レンダリング時の 容量はメモリに依存しますが、最終的に「描画処理」を行うことで描画できるデータの 容量は、ディスクに保存されたSCバッファ のデータ容量に依存するのです。

ですから、オンメモリでレンダリングできたデータを数回バッファにため込むことで、より面数の多い画像を作成できることになります。これでも描ききれない画像の場合は画像合成を使用するという手段もあります。また、スムーズシェーディング、マッピング時にも、上記のSCバッファの消費容量は変わりません。

描画スピードについてはDōGA CGAシステムのREND.Xと比較した下記のベンチマークテストをご覧になっていただくといいでしょう。

サンプルとして使用したのは320面前後の球です。テストは2回で、それぞれで両者間で環境が揃う状態で、かつもっとも簡単なパラメータと、もっとも複雑なパラメータで計測しています。

両者を比較すると「TOYBOX」のほうが 遅いことは遅いのですが、フォンシェーディングが使えることを考えると結構いい勝 負であるといえるでしょう。

両者のレンダリング方法では、レイトレーシング法を用いたソフトのように陰を生成することはできませんが、パーソナルな環境で使用する分には、それを求めるのは愚問であるといえるでしょう。それよりも重要なことは、1枚の描画に要する時間が少ないことによって、何度でもやり直しがきくということで、ひいてはその繰り返し

が直感的なCGに対する感覚を育てるということにつながるのです。

「簡単らくらくマッハバンドのブレイクスルー」ですが、いままででもレイトレーシングソフトのPSY-CRONEのように、データ上は1677万色に対応してきたソフトはありましたが、描画時に6万5千色を超えてマッハバンドを排除することを行ったソフトは見たことがありません。たとえディザリングを行った結果といっても、「TOYBOX」によって生成された画像は長年の夢であったマッハバンドの排除を達成しています。

論より証拠ということで詳しくはカラー 画像のほうを参照してください。

以上が「TOYBOX」の長所です。では、 問題点はあるのでしょうか。

### 短所の解説

以上のように、「TOYBOX」は多くの優れた点を持ちます。個人制作のソフトウェアとしては珍しく大規模で整った構成のシステムです。DōGA CGAシステムが多くの人によって作られたゆえ、完成度の高いシステムでありながら不統一な部分を抱えていることを考えると、「TOYBOX」の特徴も理解しやすいかもしれません。半面、統一感はあるものの、多少クセがあるのはやむをえないでしょう。

以下では、このシ 図3 ステムで考えられる 短所と触ってみて気 になった点を挙げて みましょう。

1) 「TOYBOX」は 買うことができない

至極当たり前のことなんですが、これに関しては市販品でないソフトの紹介としてご勘弁を。現在は大手のパソコン通信ネット NIFTY - Serve の FSHARP2で入手できますので、興味のある方はそこで入手してください。2)「TOYBOX」は無保証

別に悪くいっているのではなくて、フリーウェアは使用する各個人の責任にお

いて使用するもので、これを使ってX68000 が壊れても、誰も責任をとってくれません。 3) まだまだバグがある

これも当然。めくじらを立てないように。マス (大衆のr多くの人間) を対象とした 市販ツールを国政にたとえるならば、フリーウェアは作者とユーザーが密着している 分、比較的小回りが利く地方政治と比喩できます。ですから、もしバグが出た場合でも、寛大な心で作者にメールしてあげましょう。フリーウェアは小回りがきく分、皆さんが熱心に作者に訴えかけることによってよりよいものに育っていくのです。

### 4) まだまだ未完成である

「TOYBOX」の目指す境地は後述しますが、現時点である程度まとまったシステムを達成しているものの、この範囲内でもまだ完成に達していないところが多々ありま、す。たとえばユーザーインタフェイス。

フルマウスオペレーションを実現していながら、いつでもクリックするのは文字であるとか、操作体系にわかりにくい部分があるとか。フルマウスオペレーションをうたっている限り、文字に直面するのはファイル名を打ち込むときだけにして、あとはすべて直感でわかるアイコンにしてほしいものです。

加えて、自分が物体を配置するときに絶 対的座標がわかりにくい。モデラーにいる ときに自分の3次元カーソルの座標が数値



で出力されないために、逆に自分がどこにいるかわからなくなります。これは作者のこだわりを表しているのか、数値に触れることなくCGを作ることができるようにしたかったのか。いずれにせよ、「TOYBOX」がより広い範囲のユーザーの愛用ソフトであるためには、数値を出力することによって、精緻なレイアウトができるようにするのも必須でしょう。

マニュアルも機能概説の域を出ていません。より多くのユーザーが「TOYBOX」を ためそうと思ったときの助力として、整備 されたものがほしいところです。

以上が考えつく短所です。「使用は個人の 責任」などと怖いことも書きましたが、と りあえず暴走するなどという状況には直面 しませんでしたので、操作状況に関しては ご安心を。

### これからの「TOYBOX」

「TOYBOX」は現時点でもかなり完成されたCGソフトではあります。しかし、どうやら森山さんはこれではまだ納得していないようです。

森山さんにメールでインタビューしたと きの文面にこのような言葉がありました。

「TOYBOX」はX68000で利用できる,統合化3次元CG画像制作システム(一部未完成)であり……

一部未完成とはなんでしょう。ここに「総合化3次元CG画像制作システム」という名のゆえんと、これからの「TOYBOX」の行く末が隠されています。

以下が森山さんが掲げている目標です。

- 1) グロー効果による3次元フレアの発生
- 2) 形状プリミィティブ「ドーナツ体」のサポート

- 3) 断面入力による形状作成
- 4) TOYBOX→DōGAコンバータの開発
- 5) 法線ベクトルとUV座標の出力
- 6) 部品データだけでなく,運動データなども徹底的にパーツ化して通信で供給
- 7) 「映像制作機能 (4D?)」のサポート
- 8) マッピングへの完全対応

CGをかじった人間なら、どれも溜飲ものの目標です。これらのすべてが発表されたとき、「TOYBOX」は本当の「統合化3次元CG画像制作システム」となるときであり、「未完成」とは現在公開されているシステムが未完成なのでなく、森山さんが最終形とする「TOYBOX」に対して未完成ということなのでしょう。

また、現時点で対応しているDōGA→ 「TOYBOX」のコンバートは逆の形態も 供給されることになります。

それぞれのツールが競いあってよりよいものへと変わっていくだけでなく、ツール間でのデータのやりとりができることによって、ユーザーがそれぞれの優れた部分を使用して、よりよい環境を築いていくことができるでしょう。

### まとめ

「TOYBOX」はフリーウェアの3DCG制作 ツールです。日本の3次元CGツールとして はMacintosh用をのぞいて、単一のアプリ ケーションですべての機能をサポートする ものとして希有な存在であり、ほかのもの は皆、とても高価です。「TOYBOX」はこ のジャンルにおける、パーソナルユーザー への草分け的存在となるでしょう。

「TOYBOX」は現時点で発表されている 同じくフリーウェアのDōGA CGAシステ ムなどとはまた違った流れの3DCGツール といえます。

その真髄は、やりたいモノやコトがあって、そこにたどりつくために最短距離を走り抜けるのではなく、どうしたらより簡単に目的地にたどりつけるかを求めたことにあるでしょう。

このツールが完成体となることができるかどうかの成否は、皆さんが「TOYBOX」を実際に使用してみて、これがどのように変わっていくべきかを、森山さんに伝えることができるかどうかにかかっています。

市販のツールを使ってグチグチ文句をいってないで、ソフトウェアの開発にかかわってみてはどうでしょうか。

前出のインタビューで森山さんの書かれ た文章の中に面白い1文がありましたので、 これを引用し結びといたします。

「TOYBOX」は「3次元CG玩具」です。 「TOYBOX」は玩具といっても、クオリティで劣ることはありません。「TOY BOX」はさらなる「楽」を求めます。

この言葉が理解できますか。「楽」は仏教 用語にも似た、コンピュータソフトの進む べき道を示した言葉だと思います。

### TOYBOXの入手方法

5月現在, TOYBOXが入手できる, もっと も一般的な場所はNIFTY-SERVEのFSHARP2,

4. データライブラリ,

8. CG (ツール)

0,

106 GBA02012 92/04/15 11661 105 T TOYBOX.SYS 92.4.15 修正版

99 GBA02012 92/03/22 211412 402 T 3 次元CGツール「TOYBOX」 のセットとなる。

また,

9. CG (データ)

のほうにも「TOYBOX」を使用した画像データがアップロードされているのでダウンロードしてみるといいだろう。

図4



ベンチマークテスト:

使用環境:

X68000XVI(I6MHz)+FLOAT3+メモリI0Mバイト+SCSI-HD 使用データ:

TOYBOXは13分割の全球を使用(312面換算)

DoGAは球生成ツールTAMEN.Xを使用して、2回丸めて法線ベクトルを立てた、320面の球を使用

レンダリングパラメータ:

簡易描画: DōGA: 2倍アンチ256×256

TOYBOX: 3万色モード256高速描画

精密描画: DōGA : 2倍アンチ512×512スムーズシェーディング

TOYBOX: 3万色モード512精密描画

精密描写で209万色モードを使用しないのはDōGA側と公平な状態で計測するため。DōGA用には数値演算プロセッサを直接ドライブするレンダラが存在するが、今回はFLOATを利用するものを使った。 計測結果:

簡易描画 精密描画 DōGA 0:27" |:13"

TOYBOX 0:31" 2:02" (単位/秒) 計測は描画部分のみの時間 (ストップウォッチで計測) MIRAGE System Model Stuff

# レイトレースの新体系を見る

### Tan Akihiko 丹明彦

これまでにないコンセプトを満載して、より高機能に、よりユーザーフレンドリーに、を目指した新作レイトレーシングソフトMIRAGEシリーズ、ここではサンプル版MIRAGEの印象をまとめてみましょう。

レイトレーシング(Ray Tracing)。1980年 代のCGにおいて確固たる地位を築き上げ たレンダリング手法である。レイトレーシ ング以外のレンダリング手法が透視変換を ベースにしていたのに対し、画期的ともい える発想に基づいて従来手法の限界をある 意味では打ち破った。

視野、つまり画面の各ドットを通るように視線を1本ずつ物体空間に放ち、視線が最初に到達した物体がそのドットに描画するべき物体であるというのがレイトレーシングの基本である。視線を追跡してその先にある物体を探すというのがレイトレーシングという名前の由来である。

透視変換によって物体の座標をいじる必要がなく、物体座標をそのままで扱えるので、陰面消去が楽に行えるし影の表現も容易である。扱える物体の種類も比較的簡単に増やせる。視線(通常は直線となる)との交点を求める方法さえ確立しておけばよい。さらに、鏡面反射は視線が反射する方向に新たな視線を生成してそれを追跡していけばよいし、屈折にしても同様である。高い質感が比較的簡単に実現できるのがレイトレーシングの大きな特長のひとつである。

無論、欠点もある。なんといっても計算時間がかかる。画面のすべてのドットに対していちいち対応する視線を発生させて物体との交点を調べていくのである。レイトレーシングは基本的に遅いアルゴリズムであり、レイトレーシングが嫌われる場合、第一にあがってくる原因がこの遅さである。遅さを軽減するためにボクセル分割によってムダな交点計算を省略したり、トランスピュータなどのアクセラレータを利用したりといった対策が講じられているが、いずれにせよ決定的な解決策とはなっていない。

現実問題として、1枚絵(静止画)なら写実 的な表現を比較的得意とするレイトレーシ ングが適しているが、アニメーションのよ うに動きとフレーム数が勝負という場面で はレイトレーシングは不向きといえる(パーソナルコンピュータのレベルでの話)。

X68000というマシンは、どういうわけかレイトレーシングに好かれるようだ。65536 色同時発色をひっさげて登場したときからそうなることになっていたのかもしれない。 X68000は、お世辞にも計算が速いとはいえないが(むしろ実数演算をとってみれば遅い部類に入るだろう)、標準のシステム構成でレイトレーシングが動作する環境というのはパーソナルコンピュータとしては例外的なことだったのだ。多色同時発色、比較的広大なメモリ空間。レイトレーシングを行うアプリケーションも、市販のものやそうでないものを合わせて数も多い。

もともとレイトレーシングでは快適なレスポンスは期待できない。遅いものと割り切って考えればX68000はレイトレーシングに関しては比較的恵まれた環境にいるといえるだろう。ボクセル分割のおかげで反射・屈折を抑えればたいていの物体はひと晩で描きあがる。それでいて表現力はかなり高いものがある。時間またはお金(アクセラレータ)をかければいいものが作れるというのは理にかなったことだろう。

そこへ今回新しく参入してきた MIRAGEシステム。この種のシステムとしては魅力的な低価格である(3万円を切っている)。さてMIRAGEは数あるレイトレソフトの単なるひとつに終わるのかそうでないのか。そのへんを見ていきたい。

### 拡張型3次元CG創造環境

MIRAGEシステムはレイトレーシング 法をサポートする拡張型3次元CG創造環境 である、とマニュアルに謳っている。

MIRAGEシステムは拡張性をセールスポイントにしており、ユーザーの要求に応じて機能を強化できるとされている。今後、新たなタイプのプリミティブに対応したり、



モデラの画面。その場で大きさも変更

アクセラレータに対応したりといった展開があるということだ。現段階ではなんともいえないが、期待していて損はない。

現バージョンでのシステムは,

- ・モデラ(形を定義する)
- ・アトリビュータ(質感を定義する)
- ・レンダラ(描画を行う)

とレイトレーシングのシステムとしては一般的な構成となっている。レンダラはボクセル分割を備えており、速度の点では並の水準となるだろう。現バージョンでは計算をX68000本体で行うようだ。今後の、特にアクセラレータ関係の拡張に期待したい。

### モデラに見るMIRAGEの思想

現在、パソコン上のレイトレーシングは、 どれをとっても表現力(レンダラの性能)に は極端な差がない。新規参入を狙う場合、 レンダリング機能で勝負することは難しそ うだ。MIRAGEシステムは、モデラの使い 勝手のよさを売りのひとつにしている。

MIRAGEのモデラは(一応)ウィンドウシステム。大半の操作がマウスで行える。

不思議なことに、従来のX68000用のレイトレーシングシステムには、マウスをちゃんと使ったモデラというものが存在しない(市販されているシステムについていっておくと、C-TRACEはテキストエディタ、サイクロンはメニュー形式で、いずれもキー



レイトレならではの質感

ボードオペレーション)。で、MIRAGEのモデラはマウス主導なのである。

MIRAGEのモデラのセンスを垣間見せるものとして、新しいプリミティブを定義するところを例にとってみよう。

MIRAGEの場合,

1

「新しいプリミティブを定義するコマンド を起動する」

「モデリング画面に新しいプリミティブが 出現する」

「大きさを修正する」 という作業の流れになる。

これに対し、ありがちなモデラの場合、 「新しいプリミティブを定義するコマンド を起動する」

「大きさを入力する」

「モデリング画面に新しいプリミティブが 出現する」

「大きさを修正する」 というものになる。

1

たいして変わらないとお思いになるだろうか。その考えは甘い。ただひとつ違うのは「大きさを入力する」という作業であるが、これが意外に大きいのである。大げさないい方をすれば、使っていて幸せな気分になれるかどうかを分けてしまう。

なぜか。プリミティブの影も形もないうちに、その大きさを正確に把握するのは、たいがいの人間には困難なことである。この時点でキーボードから大きさを指定しろといわれると、適当に値を入れておいてあとから修正することになる。つまり最初に入れる数値がほとんど意味を持たないのだ。

MIRAGEの場合、プリミティブを作成すると、とりあえずデフォルトの大きさのプリミティブがモデリング画面に出現する。あとはそのプリミティブをマウスでつかんで、大きさを修正したり移動したり回転し

たりすればよい。目で見ながら修正を加えられる。インタラクティブな操作を指向しているといえるだろう。

参考に2次元ドローツールの話をすると、 もう少しユーザー寄りになっている。新しい図形を定義するモードに入って、ドロー イングエリアでマウスをクリックなりドラッグなりすることで直接大きさを指定する。

推測だが、MIRAGEがこの方法を採用していないのは、3次元であるためだと思う。マウスは2次元のポインティングデバイスであり、3次元空間を自由にクリックやドラッグできない。無理に採用すれば、難しいインタフェイスになっただろう。

なお、プリミティブ定義後の修正も、当然3次元レベルで行うが、操作はマウスで行える。3面図のうち、目的の修正をしやすい図の中でマウスを操作すればいいので、2次元であることがハンディキャップにならないというわけだ。

\* \* \*

MIRAGEシステム第1弾Model Stuffは簡易的にポリゴンも扱える。ポリゴン定義ウィンドウが開くのでその上にポリゴンの形を描くと、3面図にポリゴン(厚みがついているので正確には多角柱)が出現する。2次元の入力ならいきなりマウスでやっても大丈夫なのでこうなっているのだろう。

より本格的なポリゴンエディタ、レンダラはPoly Stuffで拡張される。

MIRAGEのモデラは、モデルに階層構造を持たせることができる。階層構造を表示するウィンドウが用意されていて、ディレクトリッリーの中からファイルを検索するような要領でプリミティブを探すことができる。プリミティブの大きさや位置を修正するのにはプリミティブを選択する必要があるのだが(やはり3次元なので、マウスで3面図上のプリミティブを直接ヒットすることは困難である)、プリミティブ選択はこのウィンドウの上で行う。プリミティブのグループ化などもここで行う。

パース図もけっこう面白い。視点がパース図の側にある移動ボタンや回転ボタンを 使ってインタラクティブに変えられる。キ ーボードから数値を入力する必要もない。

もっと面白いのは3Dメガネ。3D表示モードに入ると、パース図のワイヤフレームが赤青で表示されて、付属の3Dメガネで見ると立体的に見える。

以上長々と説明してきたが、MIRAGEの モデラはかなり操作体系が練られていて、 細かいところにセンスが光っているとまと めておこう。モデラに比べると、アトリビ ュータはまだキーボード指向がやや強いようだ。パラメータを入力する部分がほとんどだから、これはこれでいいのだろう。

### システムにはちょっと要望が

MIRAGEのモデラの操作体系に関するポリシーは優れていると思う。ただ、土台となっているシステムについては、ほめっぱなしというわけにはいかない。

ありがちな話だが、独自のウィンドウシステムなのである。おまけに色遣いがSX-WINDOWと似ている。そのせいか、「どうしてSX-WINDOWにしなかったの?」という疑問が湧いてくる。

モデラの画面構成は階層構造ウィンドウ、3面図ウィンドウ、パース図ウィンドウにメニューがいくつか。これらがデスクトップに固定されているため、ときにマウスの移動量が大きくなってしまうのである。

また、モデラとアトリビュータが別アプリケーションになっていて、同時に操作できないというのもイマ風でないと思う。

\* \* \*

夢のような話を少々。動作環境はSX-WINDOW。モデラとアトリビュータはSXのアプリケーションとして動作する。

レンダラは重い処理なので難しいところだ。疑似マルチタスクしながら重たいレンダリングをするのは、ちょっとためらわれる。しかし、トランスピュータやV70などのアクセラレータを装備している場合は、そちらに計算をさせられる。重たいレンダリング処理も裏でやれば大丈夫。ときどき計算結果を受け取って、SXのウィンドウに表示するだけなので負荷もほとんどない。SXはグラフィックが16色しか使えないが、ディザをかけた簡易表示でもそこそこの画質は出る。もちろん、きちんとした結果の画像はファイルに保存する。

こうすれば、SX-WINDOWのマルチタスク環境のおかげで、裏でレンダリングをさせながらモデリングができる。テキストエディタやサウンドエディタやゲームとも共存可能だ。決して夢物語ではないのだ。

\* \* \*

とりあえず、モデラの筋のよさに期待したい。世の中には僕も含めてずぼらな人間が多いことだろうから、このモデラのように、作ったプリミティブを「とりあえず」出してくれて、あとで修正できるという、割り切った操作体系はありがたいのである。

MIRAGE Model Stuff

メディクス 29,800円(税別)

### 2次元空間の3次元処理

# パースペクティブの高速化

### Tan Akihiko 丹 明彦

空間的な表現は3D CGツールだけのものではありません。2Dのグラフィッ クツールによる擬似 3 次元処理ば手軽に空間を感じさせる映像を作り出しま す。ここではZ's-EXの3D写像処理を改良してみましょう。

昨年1月号の付録ディスクに収録された Z's-EXの「3D写像」、覚えておいでだろう か。毎日Z's-EXをお使いの人でも,あれは 使っていない、または使わないことにして いる人がほとんどだろう。ひょっとすると 「なかったことにしている」かもね。

とまあ、自分で作っておいていうのもな んだけど, できが悪いんだよなあ。なんと いうか、ひと言でいえば、遅い。作った当 初はいかにも重そうな処理という認識(誤 解ともいう)があったので、そういうことに して納得していたが、そののち出合った DELUXE PAINT(AMIGA)あたりは腹の 立たないスピードでちゃんとパースペクテ イブしているもんなあ。

「パースペクティブ(perspective)」っての は図や絵を遠近感をつけて描く技法のこと。 よく「パースのかかった」なんていうけど, それはここからきている。日本語では「透

視図法」とか「遠近法」などいう言葉が近 い。Z's-EXでの「3D写像」なんていう名称 は僕がつけたものだが、なんとなく語感も 恥ずかしいし、英語を使うならネイティブ の人に通じる用法でいきたいということで, 今後はこの処理を3D写像改め「パースペク ティブ」と呼ぶことにする。Z's-EXに組み 込む暁には(すぐにでも組み込めるように 設計したつもり),名前の変更もお願いする ことにしよう。

Z's-EXの「パースペクティブ」, その機能 は, 画面の中に裏画面の内容を立体的に置 くことである。そこでは裏画面を1枚の板 のように見たて、その板は平行移動や回転 をすることができる。3DCGほどではない にしても, 手軽に立体感が出せる。

今回はそのパースペクティブに若干の改 良を加えてみたいと思うのである。どこを

改良するかといえば、まあなんというか、 平たくいえば速度だな、うん。

### 3口と2口の間で

ご存じの通り, 現在のCRTディスプレイ は平面,つまり2次元空間である。そして僕 らが表現したいと考えているのは3次元空 間に漂う1枚の板だ。

たぶん明らかなことだが、立体を「その まま」紙の上に印刷したり「そのまま」画 面に表示したりすることは不可能である。 でも印刷物などには立体に見える図が載っ ているし、テレビやビデオゲームの画面に 映る物体の多くは立体に見えている。人間 は、平面の上からでも立体の情報を得るこ とができるのだ。

人の目が立体を立体と認識できるわけや 平面上に印刷された立体の図を立体と認識

### 予備知識

今回の話を理解するうえで必要そうな用語を 説明しておく。不正確を承知で書いてあるので, このへんの話を十分に理解なさっている人は読 まないほうが精神衛生上よろしいかと思われる。 ・ベクトル…x, y, zの3つの数を組にしたもの

例: 
$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

・行列…9個の数を3×3に配置したもの

$$(30) : A = \begin{pmatrix} & a00 & a01 & a02 \\ & a10 & a11 & a12 \\ & a20 & a21 & a22 \end{pmatrix}$$

・行列によるベクトルの変換…ベクトルに行列 を掛けると、ベクトルの値になんらかの変換を 施した新しいベクトルができる

例: vo = A·vi

通常は上のように簡単に書く。実際は,

$$\left(\begin{array}{c} xo\\ yo\\ zo \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} a00\ a01\ a02\\ a10\ a11\ a12\\ a20\ a21\ a22 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} xi\\ yi\\ zi \end{array}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} a00 \times xi + a01 \times yi + a02 \times zi \\ a10 \times xi + a11 \times yi + a12 \times zi \\ a20 \times xi + a21 \times yi + a22 \times zi \\ という計算をしている。$$

・回転行列…3次元空間内のベクトルを回転さ せるという変換の中で基本的なもののひとつに, 座標軸周りの回転がある

例: z軸まわりにθ回転する変換を表す行列

$$Az(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta - \sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

・合成変換…変換行列を掛け合わせてできた行 列は、合成変換を行う行列になる。合成されて できた変換行列をベクトルに掛けることは、合 成変換を行うことを意味する

例: 変換Aを行う行列A

変換Bを行う行列B

その合成変換Cを表す行列Cは,

$$C = B \cdot A$$

で計算され、これはベクトルvに変換Aを施して できたベクトルに変換Bを施したものに等しい。  $C \cdot v = (B \cdot A) \cdot v = B \cdot (A \cdot v)$ 

今回は、回転行列を次々に掛け合わせていく ことで、ベクトルを連続的に回転させるという 処理を実現している。

・ 逆行列…行列の変換と逆の変換を行う行列 例:  $A = Az(\theta)$  (前記の回転行列)

$$Az^{-1}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

行列と逆行列を掛けると単位行列Eになる。

$$A \cdot A^{-1} \mid = A^{-1} \quad \cdot A = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

一度変換行列を用いて変換を行ったベクトル を, 逆行列で変換すると元のベクトルになる。

$$v' = A \cdot v$$
 $v'' = A^{-1} \cdot v' = A^{-1} \cdot A \cdot v$ 
 $= E \cdot v = v$ 

単位行列の表す変換は恒等変換といい, 変換 の前後でベクトルの値を変えない。

逆行列はどんな行列に対しても存在するとは 限らないが、回転行列に対しては存在する(した がって今回はなんの問題もない)。

できるわけはいろいろあるのだが、今回はひとつだけ強調しておこう。それは、

"近くのものほど大きく,遠くのものほど 小さく見える"

という、まあ僕らが経験的に知っていることである。風景画なんかを描くときも、遠くの建物を小さく描くことで絵に奥行きが生まれる。絵画の歴史においては、この「遠近法」の発見がひとつの大きな進歩だった。ただし、大きく/小さく「見える」というのは実は経験に負うところが大きいらしい。それを逆手にとって人間の遠近感を欺くような騙し絵も存在する。

ともかく、一般に遠くのものは小さく見える。3次元CGでは、それは「透視変換」や「透視投影」というテクニックで実現される。基本は「xやyをzで割る」、これだ。3次元CGでは、慣習的に画面をxとy、奥行きをzで表現している。奥にあるものほどz座標

図1 裏画面座標とマップ座標

(の絶対値)が大きい。物体の座標のxやyをzで割ってやれば、遠くの物体ほどxとyの値が小さくなって、つまり物体の見かけのサイズがそれだけ小さくなるのである。

### 算法

それではお待ちかねの透視投影/透視変換アルゴリズムの中心になっている計算式の説明を始めよう。いつものことだが、ここで使っている変数名とプログラム中で使っている変数名とにずれがあるが、無理やりに統一してエンバグするよりはましってことで、ご容赦いただきたい。

まずは状況設定。座標系を次のように定 義する。たくさん出てくるので図をしっか り参照しよう。

### ●裏画面座標とマップ座標(図1)

Z's-EXでいうところの裏画面,パースペ

クティブ処理の際に立体的に張り付けられる模様のある場所である。X68000のメモリの中では512×512ドットの画像である。これが裏画面座標。

原点を画像の中心に移動し、長方形であるドットの縦横比が正方形に近くなるようにx座標の値を1.5倍。絵の上のほうがy軸の正方向になるように符号を反転し、3次元空間の中のz=0、つまりxy平面に置いた。これをマップ座標と呼ぶことにする。

### ●ワールド座標(図2)

### ●ビューボリューム(図3)

今回扱う空間のなかで一般的な「空間」の概念にいちばん近い空間。マップ座標系に置いた模様を回転・平行移動してワールド座標に置き、z軸上の一点に配置した視点から見るというイメージになる。

図3中、視点を先端とするピラミッド形のものがあるが、これはビューボリューム、無理やり訳せば視野立体、つまりワールド座標のうち見えている部分の空間を表現している。

### ●正規座標(図4)

ディスプレイの中に仮想的に作る空間。 ここではじめてマップ上の模様を画面の中 で立体的に見せる処理を行う。

先ほどのビューボリュームは、この正規 座標系の外形である直方体に変形される。 変形するというのがけっこう重要である。 マップの中に入っている模様は、視点に近い部分ほど大きくなるように変形されるの である。大きく見えるというより、本当に 大きくなるのである。模様は奥にいくほど 縮小される。



図2 ワールド座標



図3 ビューボリューム



また、z軸方向に無限の奥行きを持ってい たビューボリュームがこの正規座標に変形 されるときに有限の大きさになっているこ とにも注目していただきたい。これはビュ ーボリュームを途中で切ったのではなく, 座標系を表す直方体の背面が無限遠を意味 するように変形しているのである。すなわ ち、ビューボリューム内のすべての物体は、 この正規座標系の中に収まってしまうので ある。そうなるように考えられた座標系が 正規座標系であるともいえる。

### ●スクリーン座標(図5)

そしてゴールとなる実際の画面である。 正規座標系をz軸方向につぶすと、それはそ のまま結果の画像となる。

今回は以下の処理を「透視変換」と呼ぶ。

1) 裏画面座標からマップ座標を計算する。

$$vm = \begin{pmatrix} xm \\ ym \\ zm \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \times (X - 256) \\ -(Y - 256) \\ 0 \end{pmatrix}$$

2) ユーザーの指定した回転(変換行列A)や 平行移動(移動量を表すベクトルc)をもと に、ワールド座標系におけるマップの座標 を計算する。

$$vw = \begin{pmatrix} xw \\ yw \\ zw \end{pmatrix} = A \cdot vm + c$$

$$= \begin{pmatrix} a00 & a01 & a02 \\ a10 & a11 & a12 \\ a20 & a21 & a22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} xm \\ ym \\ zm \end{pmatrix}$$

$$+\left(\begin{array}{c} xc \\ yc \\ zc \end{array}\right)$$

3) ワールド座標上の視点からの距離をも とに(z成分から計算する)、遠いものほどx やy座標の値が小さくなるように変形する。 視点の座標を(0,0, VZ)とすると,

$$xn = xw \times VZ / (VZ - z)$$
  
 $yn = yw \times VZ / (VZ - z)$ 

$$zn = 1/(VZ - z)$$

4) スクリーンに合うように座標を補正す る。具体的には、画像の左上が原点になる ように、x座標の値を1.5倍し、y座標の値の 符号を反転し、それぞれに256を加算する。 z座標は処理の都合上, ZSCALE(定数)倍 する。

$$xs = 256 + xn/1.5$$

$$vs = 256 - yn$$

$$zs = ZSCALE \times zn$$

こうしてマップ座標(xm, ym, zm)を正 規座標(xs, ys, zs)に変換することができ た(透視変換)。透視変換により、ビューボ リュームは、

$$0 \le xs \le 512$$

$$0 \le vs \le 512$$

$$0 \le zs \le ZSCALE$$

で表される直方体領域に変換される。

また, 正規座標のうち, (xs, vs)の成分 だけを取り出せば、それがスクリーン座標 である(透視投影)。

### マッピングの基本は逆変換

さて、ここまで長々と透視変換の講釈を やってきたわけだが、実は透視変換だけで はマッピングはうまくいかないのだ。

単純に考えるとマッピングとは「マップ 座標系の各点を」「スクリーン座標へ」投影 することになる。これは一見正しそうだが,

図4 正規座標

ことCGとなると正しいとはいえない。

この処理の目的地は,表画面である。表 画面上でつじつまが合っていることが必要 なのだ。もっといえば、表画面に見えてい るドットが過不足なく処理されていること が必要なのだ。透視投影で裏画面のマップ の各点を投影するというやり方は、「マップ 上の点」を全部処理することにはなっても, 「表画面上の点」を過不足なく処理するこ とはまったく保証していない。事実、これ では不都合が起きる。ドットの間に隙間が 空いてしまったり(不完全なマッピング), ひとつのドットが何重にも重ね描きされて しまったり(処理時間のムダ)する。ちょっ とくどかったが、裏画面も表画面も有限個 のドットで構成されているからこういうこ



図5 スクリーン座標





パースペクティブ高画質版

とが起こる。では解決法はあるのか。ちゃんとある。

賢い方法は、「画面上の点が」「裏画面のマップのどこから」投影されてくるものか、というふうに逆向きに調べるやり方だ。逆透視変換を使って、画面上の点がマップのどこに対応するかを調べるのだ。これだと、画面上のドットは1回ずつしか処理しない。隙間も空かないしドットの重ね描きもない。処理時間の点でも常に最適となる。

先に逆透視変換の算法を簡単に述べてお こう。

まず正規座標(xs, ys, zs)をワールド座標 (xw, yw, zw)に変換する。上の式をそれぞ れxw, yw, zwについて解くとよい。

> $zw = (VZ \times zs - ZSCALE)/zs$  xw = 1.5(xs - 256)(VZ - zw)yw = -(ys - 256)(VZ - zw)

平行移動と回転を戻す。移動量は引き算し、回転はAの逆行列を掛ける。こうしてマップ座標を得る。

vm = A-1 (vw - c); そしてマップ座標から裏画面座標を算出 するのである。

X = (xm + 256)/1.5Y = -(ym + 256)/1.5

以上のようにして, (xs, ys, zs)から(X, Y)を得ることができた。

### アルゴリズム

透視変換と逆透視変換を理解したところで、マッピングのアルゴリズムを通して解説することにしよう。

1) マップ全体が画面のどの範囲にマッピングされるかを示す枠を計算する。これは、マップ座標系の四隅の頂点の座標に対して透視変換を施すことで可能である。

この時点で得られるのは、長方形のマップの4つの項点が正規座標系のどこにあるかという情報である。

2) 長方形のマップは画面上でも四角形になっているが、その四角形に対してソリッ

ドスキャンコンバージョンを行う。まず4項 点のx,y,z座標を補完して、枠の中の各点の z座標を求める。これで表画面の描画領域内 の各点に対する正規座標(xs,ys,zs)を求 めた。

3) 求めた正規座標に対して透視逆変換を掛け、マップ座標(xm,ym,zm)を求める。そのマップ上点の色を読み取り、画面上に描き込む。

ソリッドスキャンコンバージョンは昔(3年前)にZバッファアルゴリズムの解説をして以来、ちょくちょく使っているアルゴリズムである。ついでにいうと、4項点の座標を補完する云々の話はZバッファアルゴリズムで使っている計算方法とまったく同じものを使っている(y-x, y-z, x-z平面に関するBresenhamアルゴリズム)。

本文で説明している方法を正直にコーディングすると、実数演算を多用するため、 処理がけっこう遅い。今回はネックになっている部分を整数化したのでまあまあ速く なっている。整数化による精度の劣化を抑えながら速度を向上させるのに成功したのではないかと思う。

ともあれ、冒頭でも述べたとおり、新しいZ's-EXに組み込みやすいようにコーディングしたので、組み込んだときにはまあ使う気になってもらえるのではないか、という程度の処理速度にはしたつもりである。

### プログラムの作り方と使い方

今回のプログラムのソースリストは5つ, うちヘッダファイルは2つである。

・typedef.h ベクトルと行列の型を定義する

・mat3.c 3次元行列・ベクトルの簡易ライブラリ

· mat3.h

それを利用するためのヘッダファイル

· main.c

フロントエンド(キー操作を受け取って 処理の流れをコントロールする)。Z's-EX に組み込む場合は、これを差し換える

· pers.c

パースペクティブ処理の本体

参考のために、真面目に実数を使っている処理も併記することにする。本当に処理 速度のネックになっている部分しか書き換 えていないので、ソースリスト上での違い はわずかなのだが、実行速度はかなり違う。

使い方は簡単で、コマンドラインから、 次のように起動する。

pers 表のファイル名 裏のファイル名

指定するファイルは、いわゆるGL3形式 (65536色ベタフォーマット)。PIC対応など の凝ったことをしなかったのは、いずれZ's-EXに組み込むつもりだからである。表画面と裏画面の管理はZ's-EXの仕事。

キー操作はZ's-EXの「3D写像」の機能に 対応している。

qw er x軸周りの回転,x軸方向の移動 as df y軸周りの回転,y軸方向の移動 zx cv z軸周りの回転,z軸方向の移動 return マッピング実行

[space] 回転と移動を初期状態にする ! 終了する

本来のZ's-EXなら、マスク領域を避けて 処理すべきだが、今回はコマンドラインから起動するプログラムなので、マスク関係 の処理は飛ばしてある。その代わり、マッ プの色が黒の部分は処理しないようにして ある(つまり透明になる)。

### これからのこと

ある程度速度が上がったところで欲を出 してみよう。

### ●高画質化

アルゴリズムの性格上しかたがないのだが、マッピングの結果、けっこうひどいジャギーが出る。これを抑えるために、オーバーサンプリング法によるアンチエリアシング処理を組み込む。

実はこれはもう動いている。多少遅いが、 高画質のパースペクティブとしてZ's-EX に組み込むことになるだろう。その前にも う少し高速化するつもりだ。

### ●繰り返し

これまでは、マップ1枚分しか描かなかったが、縦横に繰り返すことでもっと奥行きを表現できるようになるだろう。水平線の表現も可能になるかもしれない。

●視点からの距離によるフォーカスの変化 ある一定の距離だけピントを合わせて,

ある一定の距離にけビントを合わせて、 ほかではちょっとぼかす。奥行き表現の補助になると期待される。

\*

3次元の話をするのはずいぶんと久しぶりのような気がする。今回の記事を書くにあたって、自分で書いた昔の Z バッファの記事を読み返してみたが、けっこうウソも書いていたし、文章も稚拙だし、なかなかに恥ずかしい。でも、いまの自分の記事が全部本当で、文章も恥ずかしくないかといえば、そうでもないんだろうな。

新しいZ's-EXをお楽しみに。近いうちにリリースされる予定。

リスト1

```
キーを読んで処理を分ける
    main.c: perspective 処理のフロントエンド
                                                                                                                                                                              * キーを読んて処理をかいる
*/
c = GETC(); /* CTRL + C で止まる */
    使用法: pers 〈表簡像.gl3〉 〈裏簡像.gl3〉
                                                                                                                                                                                          枠を消去する
          以下のキーで角度と位置を決める
(回転) (移動)
                                                                                                                                                                            スペースキーで回転/移動をリセットできる
          return キーで確定
裏画面の黒でない部分から
表画面の黒の部分へ
         ! キーで終了する
#include (iocslib.h)
#include (doslib.h)
                              ':
PRINT( "rx-\r\n" );
rotate_frame( 1, -1.0 );
break;
                 rotate_frame(); / * 枠を回転する */
move_frame(); / * 枠を平行移動する * */
disp_frame(); / * 枠を表示する * * */
reset_frame(); / * 回転と移動を初期値に戻す * /
perspect.ive(); / * マッピンの本体 * */
                                                                                                                                                                                          PRINT( "rx+\fr\");
rotate_frame( 1, 1.0 );
break;
                                                                                                                                                                                          :
PRINT( "ry-YrYn" );
rotate_frame( 2, -1.0 );
break;
/*
* メインルーチン
*/
                                                                                                                                                                                          :
PRINT( "ry+YrYn" );
rotate_frame( 2, 1.0 );
break;
void
int
char
{
                 main( argc, argv )
argc;
*argv[];
                                                                                                                                                                                          PRINT( "rz-\r\");
rotate_frame( 3, -1.0 );
break;
                 fp;
c;
crtmod; /* for CRTMOD() */
sp; /* for SUPER() */
                                                                                                                                                                                          PRINT( "rz+¥r¥n" );
rotate_frame( 3, 1.0 );
break;
     if (arge < 3) return;
                                                                                                                                                                                         PRINT( "mx-¥rfn" );
move frame( 1, -1.0 );
break;
    /# 調面モードを京える

# (512×512ドット, 65536色)

* (512×512ドット, 65536色)

* (CTMOD( 12 );

G CLR_ON();

/ # 表側面を読み込む

# ( ) OPEN( argv[1], 0x000 );

# p = SUPER( 0 );

READ( fp, curser, 512+512+2 );

SUPER( p);

**CLOSE ( p);
                 画面モードを変える
(512×512ドット, 65536色)
                                                                                                                                                                                         PRINT( "mx+\rightarrow" );
move_frame( 1, 1.0 );
break;
                                                                                                                                                                                         PRINT( "my-¥r¥n" );
move_frame( 2, -1.0 );
break;
                                                                                                                                                                                         PRINT( "my+YrYn" );
move_frame( 2, 1.0 );
break;
   :
PRINT( "mz-\r\n" );
move_frame( 3, -1.0 );
break;
                                                                                                                                                                                         PRINT( "mz+¥r¥n" );
move frame( 3, 1.0 );
break;
                                                                                                                                                                            default: PUTCHAR( c ):
                                                                                                                                                                                         枠を表示する
                                                                                                                                                                            #/
disp_frame();
                キーを読む
                                                                                                                                                              return;
    */
while ( 1 ) [
```

### リスト2

```
perspective 処理のメイン部
逆透視変換を用いてマッピング
            <iocslib.h>
<doslib.h>
<math.h>
"typedef.h"
"mat3.h"
extern unsigned short
extern unsigned short
extern unsigned short
                                      *curSer;
*virSer;
altSer[];
mat3
B, B_, /* 全ステップの行列・逆行列 */
C, C_; /* 定削ステップの行列・逆行列 */
];
int ix[6], iy[6], iz[6]; /* 表示用の座標 */
#define DT DX #define DY 8.0 #define DZ
                       (5.0*PI/180) /* 回転角 */
8.0 /* 移動量 */
                           8.0
                                                  /* 視点の座標 */
                                                /* この値が小さいほどバースがきつくかかる */
                                      1048576 / # 正規座標系の課さ方向の最大 */
2048 / # ZSCALE/V* */
3072 / * ZSCALEV* *, * */
256 / * 行列計算の特度稼ぎ */
               ZSCALE
ZSCALEV
ZSCALEV15
GETA
void
                rev_line();
/*
* ペクトルを透視変換する
*/
                pers( ix, iy, iz, v )
*ix, *iy, *iz;
*v;
    vec3 v0, v1;
   prodMV3( &v0, &A, v );
addV3( &v1, &center, &v0 ); /* v0は地心からの相対控標 */
** ix = 256 + (int)((VZ * v1[0]/(VZ - v1[2]))/1.5); /* お手系- 左手系変換
    *iz = (int)( ZSCALE / (VZ - v1[2]) ); /* ゲタをはかせた正規座標系 */
```

```
64:
65: return;
66: ]
67:
68:
68: /*
70: * 枠を透視変
                                       /*
* 枠を透視変換する
*/
                                          void
                                                                                                                  pers_frame()
                                                       for ( i = 0; i < 6; i++ )
pers(&ix[i], &iy[i], &iz[i], &frame[i] );
                                    return;
                                          /*
* ベクトルを逆透視変換する
*/
                                                                                                               invpers( v, ix, iy, iz )
*v;
ix, iy, iz;
                                                         vec3 v0, v1;
                                                              v1[2] = ((double)|iz * VZ - ZSCALE) / iz;
v1[0] = (double)(ix - 256) * (VZ - V1[2]) * 1.5 / VZ;
v1[1] = -(double)(ir - 256) * (VZ - V1[2]) * 1.5 / VZ;
subV3[ &v0, kv1, &center ); /* v0は中心からの相対操機 */prodW3[ v. &A_, &v0 );
97: subvi ...
98: prodMV3(
99: return;
100: return;
101: /*
103: /*
103: * #$\delta \delta \d
                                       /*
* 枠を回転する
                                          case 1: /# x 軸中心(回表 */ xroth3( &B, &B_, (double)(s*DT) ); case 2: /# y 軸山(sept. /* y a hu)))))
                                                         switch (a) (case 1:
                                                            case 2: break; /# (double)(s*DT) );
yroth3( &B, &B_, (double)(s*DT) );
case 3: break; /# 2 触中心に同る #/
2roth3( &B, &B_, (double)(s*DT) );
) break;
                                                                prodNM3( &C, &B, &A ); copyM3( &A, &C );
prodMM3( &C_, &A_, &B_ ); copyM3( &A_, &C_ );
pers_frame();
             127: return;
128: )
```

```
## while ( ABS(x1 - (*x2)) > 1 || ABS(y1 - (*y2)) > 1 ) (
xm = (x1 + (*x2))/2;
ym = (y1 + (*x2))/2;
codem = ENDCODE(xm,ym);
if (codem & code2 ) ( * 適点2方不可視 */
(*x2) = xm;
(*x2) = xm;
) else ( * /* 適点1方不可視 */
x1 = xm;
) 1 = ym;
)
| 178: | 179: | 179: | 180: | 179: | 180: | 181: | 181: | 181: | 181: | 182: | 185: | 187: | 185: | 187: | 186: | 187: | 186: | 187: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: | 199: |
                                        }
if ( ENDCODE( *x2, *y2 ) ) ( /* 1ドットはみ出すことがある */
*x2 = x1:
*y2 = y1;
)
                           clip( x1, y1, x2, y2 )
*x1, *y1, *x2, *y2;
                                       |

/* 可模性を制定する */

if ( '(codel & code2) ) return ( 0 );

return ( 1 );
                          /#
# 枠を表示する
                           void disp_frame()
{
  int     x1, y1, x2, y2;
  long     sp;     /* for SUPER() */
                                          sp = SUPER( 0 );
                                        12
  238:
239:
2441:
2441:
2441:
2442:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
2448:
24
                                       */* ix[4]; y1 = iy[4]; x2 = ix[5]; y2 = iy[5]; if (clip(&x1, &y1, &x2, &y2) == 0) rev_line(x1, y1, x2, y2); SUPER(sp);
                                      return;
                       /*
* 回転と移動を初期値に戻す
*/
                           void reset_frame()
                                  center[0] = 0.0;
center[1] = 0.0;
center[2] = 0.0;
unitM3( &A );
unitM3( &A );
pers_frame();
return;
                           /*
* マッピングの本体
* マパッファアルゴリズム類似の処理
*/
                        EDGE;
                          EDGE
                                                                                                                 edge[4], *edgeptr[4];
n_edge, y_min, y_max;
                           /* * マッピングの本体 */
```

```
n, i, j, x, x1, x2, y, y1, y2, tmp;
z, z1, z2, dx2, dz2, sz, e, rx;
v0; 資助日バージョンで使用 */
u, v;
*tmpp;
     | if ( y2 == y1 ) continue;

if ( y2 < y1 ) {

    tmp = x1; x1 = x2; x2 = tmp;

    tmp = y1; y1 = y2; y2 = tmp;

    tmp = z1; z1 = z2; z2 = tmp;
              edgeptr[j-1] = edgeptr[j];
                l
edgeptr[j-1] = tmpp;
    if ( (--(tmpp -> ry)) < 0 ) {
     tmpp -> flag = 2;
     continue;
                        | n++;
| x1 = x2;
| x1 = x2 = tmpp -> x;
| x2 = tmpp -> x; (tmpp -> dx2);
| tmpp -> ex) -> ex | += (tmpp -> dx2);
| tmpp -> x) += (tmpp -> ax);
| (tmpp -> x) += (tmpp -> dy2);
| tmpp -> ex) -= (tmpp -> dy2);
                          1 = x2;
  z2 = tmpp -> z;
  z2 = tmpp -> z;
  ttmpp - (ez) += (tmpp -> dx2);
  while ( tmpp -> ez) >= 0 ) {
      (tmpp -> 1) += (tmpp -> sz);
      (tmpp -> ez) -= (tmpp -> dy2);
/*if ( y% 1 = 0 ) continue;

/*if ( y% 1 = 0 ) continue;

if ( n < 2 ) continue;

if ( n < 2 ) continue;

if ( x1 > x2 ) of the continue;

tmp = x1; x1 = x2; x2 = tmp;

tmp = z1; z1 = z2; z2 = tmp;
               左から出ているうちは次のドットへ
```

```
441;

442;

442;

443;

444;

454;

454;

455;

464;

465;

475;

476;

486;

487;

488;

488;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;

489;
```

```
457;

458;

460;

461;

461;

462;

462;

463;

463;

463;

463;

464;

465;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1065;

1
```

### リスト3

```
/*
* 行列・ベクトル演算
*/
                                                                                                          (*ap)
(*bp)
(*op)
(*Ap)
(*A-p)
(*B-p)
(*B-p)
(*C-p)
                       / * 零行列 A = O
*/
                       /*
* 単位行列 A = E
*/
                                                                   unitM3( Ap )
*Ap;
                                A[0][0] = 1.0; A[0][1] = 0.0; A[0][2] = 0.0; A[1][0] = 0.0; A[1][1] = 1.0; A[1][2] = 0.0; A[2][0] = 0.0; A[2][1] = 0.0; A[2][2] = 1.0; return;
/*
* 寒ベクトル a = o
*/
                                                             zeroV3( ap )
*ap;
                                  a[0] = 0.0; a[1] = 0.0; a[2] = 0.0; return;
                  void
mat3
double
                                                           xrotN3( Ap, A_p, theta )
*Ap, *A_p;
theta;
                                  double ct, st;
                                    ct = cos( theta );
st = sin( theta );
                                   A[0][0] = 1.0; A[0][1] = 0.0; A[0][2] = 0.0; A[1][0] = 0.0; A[1][1] = ct; A[1][2] = -st; A[2][0] = 0.0; A[2][1] = st; A[2][2] = ct
                                  A_{-}\{0\}[0] = 1.0; A_{-}\{0\}[1] = 0.0; A_{-}\{0\}[2] = 0.0; A_{-}\{1\}[0] = 0.0; A_{-}\{1\}[1] = ct; A_{-}\{1\}[2] = ct; A_{-}\{2\}[2] = ct; A_{-}\{
                   void
mat3
double
                                                           yrotM3( Ap, A_p, theta )
*Ap, *A_p;
theta;
                                   ct = cos( theta );
st = sin( theta );
                                  void
mat3
double
                                                             zrotM3( Ap, A_p, theta )
*Ap, *A_p;
theta;
                                 double ct, st;
                                   ct = cos( theta );
st = sin( theta );
                                  A[0][0] = ct; A[0][1] = -st; A[0][2] = 0.0; A[1][0] = st; A[1][1] = ct; A[1][2] = 0.0; A[2][0] = 0.0; A[2][1] = 0.0; A[2][2] = 1.0;
  120:

121:

122:

123:

124:

125:

126:

127:

128:

129:

130:

131:

131:

*
                                  A_{-}[0][0] = ct; A_{-}[0][1] = st; A_{-}[0][2] = 0.0; A_{-}[1][0] = -st; A_{-}[1][1] = ct; A_{-}[1][2] = 0.0; A_{-}[2][2] = 0.0; A_{-}[2][2] = 1.0;
                        /*
* 行列をコピーする A = B
```

### リスト4

```
1: /*
2: * 行列·ベクトル演算
3: */
4: void zeroN3( mat3 *A );
6: void unitN3( mat3 *A );
7: void zeroV3( vec3 *A );
8: void xrotM3( mat3 *A, mat3 *A_, double theta );
9: void xrotM3( mat3 *A, mat3 *A_, double theta );
10: void zrotM3( mat3 *A, mat3 *A_, double theta );
11: void copyM3( mat3 *A, mat3 *A_, double theta );
12: void copyM3( mat3 *A, mat3 *B_);
13: void addV3( vec3 *A, vec3 *B_);
14: void addV3( vec3 *A, vec3 *B_);
15: void prodNV3( vec3 *A, vec3 *B_);
16: void prodNV3( vec3 *A, mat3 *B, vec3 *C_);
16: void prodNV3( vec3 *A, mat3 *B, mat3 *C_);
```

### リスト5

```
1: /*

2: *型宣言

3: */

4: typedef double mat3[3][3]; /* 3次行列 */.

6: typedef double veo3[3]; /* 3次ベクトル */
```

# データ転送で遊ぶ

Ogikubo Kei 荻窪 圭

我が家はますますサイバーになってきて, ジャンク天国っていうか、ケーブルは這い ずり回り、CDは針とび(?)、ビデオはノイ ズだらけ, 私の脳は電磁波でがたがた。っ ていうのも、とうとうIBM PC/AT互換機 ってやつを買ってしまったわけで、一応486 の25MHzってやつで、800×600ドットで 256色を楽しんでいるわけだが、なんていう か,「力は正義だ」って全身で主張している のだよ、AT互換機ってのは。美学とかスマ ートとかフレンドリーとかそんなことはな くて、アメリカ得意の力は正義、ってやつ が具現化している。私が買ったのは普通の デスクトップ機なのだが、拡張スロットが 6 コもあって、ドライブは3つ入るしハー ドディスクも2つ内蔵できる。マザーボー ドには16/20/25/33って書いてあるジャン パスイッチがあって、これはマザーボード のクロック周波数を決めるスイッチ。つま り、CPUを速い486にしてこのスイッチを 切り替えれば、あっという間に33MHzマシ ンってからくり。力は正義, でしょ。

で、何をしているかというと、Windows しながら4D-BOXINGとかWING COM MANDER IIとかSTAR TREK 25thとかだけど、これがまた力は正義、ってやつで、WING COMMANDERなんてCPUパワーと搭載メモリによって全然違う。メモリがいっぱいあるとBGMが鳴る、足りないと鳴らない。CPUパワーやメモリがあると、戦闘シーンのエフェクトが派手になる、足りないとシンプルになる。力は正義。もう、日本語FEPなんて入れてないから。メモリ

### システムの拡張性に優れた、 写读DESKTOP。

- ●高速CPU386<sup>™</sup>DX(250MHz)を 搭載
- ●主メモリ3.6MBを標準装備
- ●PC/AT拡張スロットを5スロット 装備
- ①なんと、250MHz!

がもったいない。って、いつもはMacintosh の話が多いから、PC互換機から入ってみま したが、どうでしょうか。

### ビジネスショウ

ビジネスショウもすごい。いちばんすごかったのが某電機メーカーの超高速マシン。なんといっても、386DXの250MHzなんだぜ、250MHz。嘘だと思うのなら写真1をご覧あれ。ちゃんと書いてあるでしょう。250 MHz。直されたらつまんないから教えなかったけど、ちゃんとビデオにはおさめちゃったもんね。いやあ、時代は進んだものだ。250MHz。きっと、メモリもアクセス速度数nsのSRAMかなんか積んであって(普通のDRAMは60~100nsくらい)、回路の冷却も大変だろうな。しつこいなあ、私も。

ビジネスショウといえば竜巻。毎年ブースは出ていたっていう話だけど、私が見たのは今年が初めてだったから感動してしまった。部屋の中に竜巻を発生させるの。これは何かっていうと、あれね、空気清浄機(写真2)。竜巻を発生させて、部屋のタバコの煙を巻き込んで空気清浄機に吸い込むという真面目なアイテムなのだが、竜巻だぜ、竜巻。いつかは部屋に置いて、竜巻喫煙パーティを開くぞ、と、決意を新たにしたのだった。

気に入らないのが、各社でやっていたパソコンの中にテレビを映すってやつ。別にいいんだけれど、ちゃんと「これは、パソコンを通してデジタル化した画像ではなく、



2家にひとつ置きたい

今回は「第74回ビジネスショウ」に出展されたなかから注目株と思われるものを選んでみました。あと、Macintosh-DOSマシン/X68000間でファイル転送するソフト「XIN/XOUTI」の紹介です。

ビデオ信号を直接ディスプレイに出しているアナログの映像です」っていえよな、って思う。知らない人が見たら、パソコンの画像だと思うじゃないか。Windowsのウィンドウの中にテレビが映っていたら、そう思われても不思議はない。本当は、それでもいいから、SX-WINDOWにそういうハードが欲しいと思うのだがね。

って、話はさておいて、今年のポイント はシャープブースの最高に目のつけどころ がシャープな2アイテムと、各社出してい たペンコンピュータ。

### 書院パソコンだあ!

まずは、12万円もする電子手帳PV-F1ね (写真3、4)。これは、完全ペン入力マシン。ペンでちょんちょんとポイントして、すらすらと絵を描いて、活字プレートを出せば、手書き文字認識、っていう優れモノ。手書き文字認識はソニーのPalmtopに非常に似ていて怪しいが、非常にヒット率はよかった。こいつは注目商品である。

Palmtopでペン入力で、っていうと、思い 出すのがPDA。パーソナルデジタルアシス タントっていう, つまりはコンピュータを 応用した電子文具なのだが、いい出したの はアップル。で、アップルとシャープの提 携の第1弾はこのPDA製品だといわれて いる。怪しいでしょ、今回のPV-F1。この PDAってやつは、Macintoshコンパチじゃ あないわけ。Macintoshっぽい操作性を持 ち, Macintoshなどとのデータのやりとり は考えられているけど、Macintoshではな い、ってのがその筋の情報だから、こうい うものが来年の頭くらいにもっと洗練され て登場してくるのは、まあ、ありそうな話。 今回のPV-F1ってのはいままでの電子手 帳のICカードなども使える電子手帳シリ ーズのひとつなわけだが、電子手帳もだん だんとこうなっていくのでしょうなあ。

もうひとつのシャープの傑作が書院パソコン。これはすごい。馬鹿でっかいラップ

トップの書院だが、こいつが386SXをCPU に搭載したOADGマシン, つまりPC互換機 なのだな。メニューからパソコンってのを 選ぶと、リブートしてDOS/Vが立ち上がる わけ。でもって、なんと70万語以上の書院 AI変換がDOS/V上で使えてしまう。さら に、内蔵している400dpiの熱転写プリンタ がスーパーアウトラインフォントとともに, パソコン側からも使えてしまう。パソコン から使うときはESC/Pエミュレーション だそうで、どのくらいきれいに出るかはわ からないが、なかなか面白いでしょ。しか も, 例によって書院とパソコンは独立して いるから、書院の文書をパソコン側から読 むときは、コンバート作業が必要なわけだ が、どのメーカーもパーソナルワープロの 部署とノートブックパソコンの部署は仲が 悪いと伝えられるなか、最初に合体させた のはやはりシャープだった、と、そういう 話だ。

### ペンコンピューティングの未来

もうひとつの話題、ペンコンピューティング。PenComputing Tokyo'92ってのがホテルニューオータニで開かれた。このニューオータニってのは、DOSのメモリ管理みたいに建て増しを繰り返したややこしい構造になっていて、正面玄関から入ればいいのだが、ちょっと違う入り口から入ると迷う迷う。そもそも自分がどこにいるのかがわからない。5階にいたつもりが、いつのまにか1階になっていたり、もう大変である。

ペンコンピューティングっていえば、PenPointなのだが、こいつがなかなか面白いのだ。図1のようなインタフェイスで、ノートブックインタフェイスと呼んでいる。PenPointってのはゴー社の作ったOSの名前ね。このゴー社ってのは、元クラリスの社長(クラリスってのは、アップル社から昔分かれたソフトハウスで、マックペイントやマックドローなどのMacintosh用ソフトを作っているところ)や、ミッチ・ケイ



お姉さんも使っているPV-FⅠ

パーっていう1-2-3を作った, 昔ロータスにいた人がいる会社で、それだけでみんな、期待しているわけ。

Macintosh Windows, FALSX-Win dowもそうだけど、ウィンドウシステムは デスクトップ, つまり机の上の様子のメタ ファを目指して開発されたわけ。で、持ち 歩いて使うコンピュータの場合、デスクト ップではなくてノートブックだろう. って んでこういうインタフェイスができた。目 次があって、ペンでポイントすると、その ページに飛んで、そこで作業をする。ペー ジにはアプリケーションによっていろいろ と使える道具なんかがあって、ドローイン グのページはドローツールが、スプレッド シートならスプレッドシートっていう具合 になっている。もちろん、ノートだからセ ーブとかロードっていう概念はなくて、描 いたページはそのまま残る。

操作はペンだけだから、コマンドは画面上のパレットからポイントして選ぶか、ごエスチャを使うかする。ジエスチャでとか、そういうペンの動きがそのままコマンドに気に入らないぞ」ってなもんで、バツ印を大きく描くと、それが消えてくれる、っていて、もうすでにいろいろとへンひといて、もうすでにいろいろとへンひといて、モノクロのデジタルカメラをつないで、モノクロのデジタルカメラをでにして、トに貼りつけることができるわけ。

今回ちょっとだけコンファレンスを見たわけだが、いえるのは、アメリカ人は志だけは異様に高くて日本人はせこい、ってこと。特に日本電気は、うちは標準しかやらない、ってんで、すでにある業務を効率化することのみがコンピュータの仕事、って調子で喋っていると、隣でシャープの人が片手にPV-F1、もう片手にペン書院を掲げていたりして、それに対して日本電気はうちは電子手帳をコンピュータとは考えていない、って突っ込んだりして面白いこと。



⚠ PV-FIのアップだ

ペンコンピュータが普及すると、絶対に 小型化が始まり、いまはA4ファイルサイズ だけど、A5になり、バイブルサイズも登場 する。そうなってくると、下から上っていく電子手帳とぶつかるわけで、さらにその 市場はアップルも狙っているわけで、来年 あたりから盛り上がってくるはずである。

### 問題はデータの共有である

ペンコンピュータが、電子手帳が、PDA が登場する。しかし、それだけですべて賄 うのは大変で、 鞄にはペンベースドマシン が入っていても、家にはパソコンがあって. キーボードで文書を入力したり、ゲームで 遊んだりしているわけだ。となると、ペン コンピュータとパソコンとのデータの共有 という問題が生じる。たとえば、住所録や スケジューラ。家ではパソコンで外出時は ペンで,ってやると、常に同じデータを作 っておかないとパソコンはパソコンでデー タが増えていき、ペンマシンはペンマシン でデータが増えたり減ったりすると、収拾 がつかなくなってしまう。だから、私は電 子手帳を使うのをやめた (X68000にも電子 手帳とデータをやりとりするソフトがあっ たので使ってみたけど、ダメ。よほどマメ な人でないと使いこなせないでしょう)。

たとえば、帰宅したらペンマシンを専用のケースか何かにシュタって差し込むと、自動的に相互のデータをチェックして、すべてのデータが新しいほうに統一されるようにならないと、駄目でしょう。

図 1





6 PenPointに取り込んだ私の顔

志の高いアメリカの人たちは携帯電話のような無線システムを搭載して、データの共有はいつでもどこでも大丈夫だ、ってなことをいっていたけど、そういうものが高い信頼性と速度のもとに使えるようになるには、無線ISDN回線なんかのデジタル回線が必要でしょう。いつかはそうなるだろうが、ますます我々は電磁波に囲まれるわけで、それはそれでむむむである。とりあえずいまは、マシン同士をケーブルでつないでデータ転送をするっていうレベルだ。

### で、データ転送の話

前回の「大人のためのX68000」を見ればわかるように、複数のパソコンを持つ人が増えている。X68000ってのは、それ1台ですべてをこなす、ってな性格のマシンにはなりえていないから、大人になっていろいろとやりたいことが出てくると、2台目のマシンも欲しくなってくる。あるいは、ほかのパソコンを使っていると、2台目にX68000が欲しくなる。

そうなったとき,両者の間でデータの交換という必然性が発生する。

いちばん簡単なのが、フロッピーディスクを介したヤツね。うちなどは、PC互換機が入ったために、X68000にPC/ATの5インチの2HCフォーマット用ドライバ(フリーウェア)を入れてしまったが、そもそも、フロッピーディスクでの交換ってのは面倒くさい。目の前にある2台のマシンでデータをやりとりしたいだけなのに、わざわざ

図2



図3



フロッピーディスクに落として持っていくのは面倒だ。

で、ないんだよな。いいソフトが。通信 ソフトを立ち上げて転送すればいいのだが、 それはあまりにも無骨で、美しくないし、 面倒くさい。こっちでアップロードして、 こっちでダウンロードして、っていう具合 になってしまう。

そういうわけで、うちにはたくさんのファイル転送ユーティリティが転がっていて、ケーブルが錯綜しているわけである。いちばんの問題となるのは、MacintoshとPC互換機、MacintoshとX68000、MacintoshとPC-9801(このマシンは埃をかぶっているからどーでもいいが)だ。

MacintoshとPC互換機ならいいソフト がある。MAC LINK Plusっていうアチラ の製品で、非常に使いやすいし、アプリケ ーション間のデータコンバートも自動的に やってくれる。日本語のテキストファイル を送れないのは難点だし(とにかく、余計 なコードを見つけると全部いじってくれち ゃうのだ。だから、2バイトコードはまず 文字化けする。かといって, なんの変換も しない素の転送だと,あとで改行コードを 直すとかいう手間がかかる),対応している ソフトがビジネス系に固まっているけど, 使い勝手はいい。アメリカのMacintosh雑 誌はこれにも文句をいっていたが、そんな ことをいったら、国産ソフトは全滅である。 で、DOSマシンどうしでもいいソフトが ある。LAP LINK-Jだ。こいつは非常に使 い勝手がいいし、機能もちゃんとしている。 特に仮想ドライブ機能が評判で、PC互換機 ユーザーの多くがPC-9801とつないでいる という話だ。これがあればPC-9801のドラ イブを使ってPC-9801フォーマットのWin dowsソフトをPC互換機にインストールで

きるから。こいつも、もとはアメリカ製で

ある。

まず、MacintoshとX68000をRS-422-RS-232Cのクロスケーブル(パッケージについてくる)でつなぐ。それでもって、それぞれソフトをインストールする。X68000側は常駐ソフトが必要なので、そいつを常駐させ、さらに、XIN/XOUT II を起動する。

それでもって、Macintosh側でもXIN/ XOUTIIを起動する。これで準備完了。 実際の操作は、Macintosh側ですべて行 う。図2の画面。うーん。ダサい。

左側にX68000、右側にMacintoshのファイルがずらずらと並んでいて、ここで、転送するファイルを選ぶ。ファイルリストの上には"DRIVE"、"ROOT"ってなボタンが並んでいるわけだが、まずこの"DRIVE"。1回クリックするとAから順に切り替わっていくタイプ。問題はその右の"ROOT"ってやつ。普通、ROOTって書いてあると、ルートディレクトリに戻る、って意味ではないか。しかし、このXIN/XOUTII。ROOTをクリックすると、ひとつ上の階層に戻るのである。どう考えてもヘンである。

続いて、ファイル名を選択する。普通、Macintoshでは(Macintoshでなくてもそうだが)ファイル名が反転する。XIN/XOUTIIはしない。ファイル名の前にチェックマークがつくだけである。これはひどい。さらに、MacintoshからX68000への転送時のファイル名チェックが甘い。DOS用のX68000では制限が違うのである。DOSではファイル名のチェックしかしてくれないのだ。そのうえ、あらかじめファイル名を変えてコピーする、ってのができないときている。ファイルを選択したらCOPYボタンをクリックするだけで簡単。転送速度も38,400bpsと速い。

実際の転送はまあなんとかできたからいいが、使いにくいのは問題である。さらに、9インチモノクロディスプレイしか考えられていないようで、大きなディスプレイを使っても全然表示範囲は広がらない。つまり、ファイル名表示欄は、右に作成日時とかが隠れたままなのである。これも困る。

ひんぱんにバージョンアップしていて、 費用もわりと良心的なので期待していましょう。

で、成果だが、X68000からPICファイルを転送したあと、Macintosh側のxPICっていうPICフォーマットファイルをMacintoshで扱うフリーウェアで表示したのが図3。見覚えのある人は覚えている都庁とバルキリーである。これは、ドットの縦横比を合わせるために、xPICが512×384ドットに補正してくれている。ありがたいソフトである。

### \* \* \*

あーあ。結局、CHART PRO-68KもMIC 68Kもやらずに済ましてしまった。悪いのは全部私です。とほほ。男がすたりっぱなしだ。

# LIVE in '92

# X68000 · Z-MUSIC/PCM8.XA Bye Bye My Love

Kameda Takayuki 亀田 峰之

# MZ-2500A MATERIAL GIRL

Nakayama Mitsugu 中山 光功

おまけ ヴェクザシオン

今月の作品は「正統派で邪道なテクニック(?)」を駆使しています。おそらく、この LIVE inのページではかつてないテクニックだと思われます。皆さん、真似するの は結構ですが、ほどほどにしてくださいね。

### サザン初登場

今月のX68000はサザンオールスターズ の曲で「Bye Bye My Love」をお届けし ましょう。演奏にはPCM8.Xが必要です。 サザンオールスターズは初掲載ですが、メ ンバーの原由子さんの曲は5月号で紹介し ていますよね。

掲載がなかった理由のひとつに, 桑田佳 祐氏の歌, 別名「桑田節」は, MML化する のにはクセがありすぎて難しいから, とい うのが挙げられます。この作品でも、「桑田 節」を再現しているとはいい難いのですが、 ちょっと変わったテクニックを使っている こともあり、めでたく掲載となりました。

このプログラムで使っているテクニック は本来の使用目的に沿っていますし,別に 邪道と呼ばれるような筋合いではありませ ん。ZPCNV.Xでサンプリングデータを作 り、PCM8.Xを使用して最大で同時に8音 鳴らしているだけです。でも、これじゃサ ンプラーを使っているみたいですよね。悪 くはありませんが、". ZPDファイル"の大 きさが400Kバイトというのは、なんだか笑 いが込み上げてきませんか?

亀田君はFM音源をきちんと鳴らすテク ニックを持っているようなので、最初から FM音源にこだわって作れば、それだけで もかなりの作品になるはずです。

同封の「ボディスペシャル2」などでは, サンプリングのストリングスの音がバラン スを崩しているように思えました。そこで, こちらの曲を採用させていただきました。

それから「ドラスピ」はなかなかよくでき ていたと思います。

Oh!XでもPCM8.Xが解禁になりました。 これからはドシドシ投稿してください。

### ひっさしぶりのMフ

なんとMZ-2500用のプログラムです。た だし、データレコーダがないMZ-2520には 対応していません。MZ用のプログラムの 掲載は本当にひさしぶりですよね。LIVE inの歴史をひもとくと,90年2月号以来と いうブランクですので、かなり驚異的です。

曲はマドンナの「MATERIAL GIRL」 です。この曲はアルバム「Like a Virgin」 に入っています。マドンナの人気が急上昇 していた頃の曲なのです。

さて、それではこのプログラムのテクニ ックを紹介しましょう。冒頭にデータレコ ーダがうんぬんと書いたので、それに関す るテクニックだということは皆さんも見当 がついたでしょう。実は、このプログラム の演奏にはカセットテープが必要です。そ の使用目的を説明しましょう。

まず、MZから奏でられる音楽を一度デ ータレコーダで録音します。そこで、フル ロジックの偉大な力を見せつけ、巻き戻し, 再生するのです。このテープの音を再生し ている間はMZは暇ですので、さらにMML で演奏させてしまいます。つ・ま・り、最 大でFM音源6音+PSG6音という構成に なり、かなり豪華な構成になってしまうと いう, ほかの機種では応用が利かない荒業 なのです。





難しいポイントとして、タイミングの問 題があります。同期が合っていないと音楽 として成り立ちません。この点を考慮して プログラムを作れば、かなりすごいものも 可能になりそうです。

応用テクニックとして, 同じ演奏内容で ボリュームを小さめ、タイミングを少し遅 らせて演奏させると、ディレイが表現でき ます。過去に掲載された名曲や, 自分で作 ったプログラムで遊んでみるとよいでしょ 50

今月は、おまけで「ヴェクザシオン」と

いう曲も紹介しましょう。この曲はかの有名なエリック・サティが作曲したものです。「ジムノペディ」や「あなたが欲しい」などは有名ですが、「ヴェクザシオン」は聴いたことがないでしょう。世界でもっとも長いピアノ曲ということで有名らしいのですが。

実は、この曲のCDは発売されてないのです(発売されていたらごめんなさい)。それもそのはず、トータルタイムから計算して、1曲でCD10枚組になるような大作なのです。1分足らずのメロディを840回も繰り返しているので、12時間くらいになるのです。このプログラムではfor~nextのループで

実現していますが、この話をサティが聞いたら「手を抜きおって」などと怒るかもしれませんね。それはともかく、演奏会があったらきっと大変でしょうね。

さて、世の中は広いということがおわか

りいただけだでしょうか。コロンブスの卵のようなプログラムでもOKです。本来の意味でも、違った意味でも素晴らしいテクニックなどを発見したら、ぜひとも投稿してくださいね。 (S.K.)

### 君はデータレコーダを知っているか?

MZ-2500を知らない人も増えてきたので、ちょっと解説しましょう。MZ-2500には入門機のMZ-2521以外の機種にデータレコーダが標準でついています。ちなみにデータレコーダはカセットデッキで、媒体は通常のカセットテープです。MZ-2500ではボイスレコーダという名称で呼んでいました。

一般的なデータレコーダではデータのやり取りだけしか使えないので、コンピュータで演奏した音楽を録音することはできませんでした。ところが、MZ-2500では当初からパソコン通信を意識していただけあって、留守番電話程度の機能があったわけです。こんなところに目をつけるなんてちょっとスゴイですね。

### リスト1 Bye Bye My Love

日本音楽著作権協会(出)許諾第9270436-201号

```
/comment Bye Bye My Love
                                                                                          t Southern All Stars Programmed by Kame
                                             (i)(b0)(z96)(o128)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .0.0.1.0.0.1)
                                             (m1,2000)(aFm1,1)
(m2,2000)(aFm2,2)
(m3,2000)(aFm3,3)
                                             (m3,2000) (aFm3,3)
(m4,2000) (aFm4,4)
(m5,2000) (aFm5,5)
(m6,2000) (aFm5,6)
(m7,2000) (aFm5,6)
(m9,2000) (aFm8,8)
(m09,900) (aAdpcm,99)
(m10,900) (aAdpcm,10)
                                             (m10,900)(aAdpcm,10)
(m11,900)(aAdpcm,11)
(m12,900)(aAdpcm,12)
(m13,900)(aAdpcm,13)
(m14,900)(aAdpcm,14)
(m15,900)(aAdpcm,15)
(m16,900)(aAdpcm,16)
                          25: .adpem_block_data=bbml.zpd
                                                                                 < Vocal >-
   28: (v6,0,61,15,2,0,197,98,0,3,0,3,0,30,7,0,3,1,26,0,1,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,1,14,31,0,6,0,5,0,0,1,14,31,0,6,0,5,0,1,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,0,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,14,31,1
     29: /----< Vocal echo >----
30: (v5,0,61,15,2,0,203,65,0,4,0,3,0,31,7,0,3,1,29,0,1,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,2,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0,3,0,1,14,31,0,6,0,5,0
   11,3,0,1)
31: /---- Chorus >----
32: (v7,0,60,15,2,0,207,17,1,4,1,3,0,9,9,7,0,1,33,0,1,3,0,1,14,31,0,7,0,0,0,0,3,0,1,9,31,0,5,0,35,0,1,7,0,1,10,31,0,7,0,0,0,0,7,0,1)
,0,1,3,0,1)
39: /----- Clarinet >----
40: (v4,0,58,15,2,0,207,111,0,1,0,3,0,19,18,0,9,2,35,1,2,3,0,13,11,7,0,6,3,26,0,5,7,0,1,31,20,0,5,1,40,0,1,3,0,0,16,31,0,11,0,0,1,1,3,0,1)
41: /----- Synthesizer >----
42: (v14,0,60,15,2,0,201,40,0,4,0,3,0,31,7,0,2,1,33,0,2,3,0,1,1,1,31,0,5,0,4,0,2,3,0,1,31,7,0,3,1,24,0,1,7,0,1,11,31,0,5,0,4,0,2,0,0,1)
43: /----- Sax A >----
   \begin{array}{lll} 1,11,31,0,5,0,4,0,2,3,0,1,31,7,0,3,1,24,0,1,7,0,1,11,31,0,5,0,4,0,2,0,0,1) \\ +3: /--- & Sax A >---- \\ +4: (v8,0,58,15,2,1,202,54,4,3,1,3,83,27,31,3,6,0,34,0,1,3,0,1,27,31,3,6,0,0,1,3,0,1) \\ +5: /--- & Sax B >---- \\ +6: (v13,0,58,15,2,0,202,54,4,3,1,3,0,27,31,3,5,0,35,0,1,3,0,1,27,31,3,5,0,35,0,1,3,0,1,27,31,3,5,0,48,0,4,3,1,1,27,31,3,5,0,34,0,1,3,0,1,27,31,0,5,0,0,0,1,3,0,1) \\ +7: /--- & Violin >--- \\ +8: (v9,0,58,15,2,0,202,56,3,3,0,3,0,20,2,0,5,1,33,1,1,0,0,0,25,6,0,8,3,30,1,5,7,0,0,28,3,0,6,1,48,1,1,0,0,0,12,4,0,6,0,0,1,1,4,0,1) \\ +9: /--- & Cello >--- \\ 50: (v16,0,56,15,2,0,200,80,0,2,0,3,67,18,31,20,10,0,10,1,15,7,3,0,31,17,12,10,0,35,1,6,7,0,0,13,18,1,3,0,27,2,1,7,6,0,12,2,1,10,1,0,1,1,3,0,1) \end{array} 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8a8g#8e8&e2r4a8b8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8c#2r8.d8.e8>
```

```
51: /---- Horn >----
52: (v15,0,58,15,2,0,205,0,0,0,3,0,13,9,0,9,3,34,0,1,4,0,0
 ,31,17,0,15,12,45,1,5,4,2,0,12,11,0,8,1,50,0,1,4,0,0,14,31,0,10,0,1,0,1,4,0,1)
    57:
58: (t1) 04116q7|:
59: (t2) 04116q7|:
60: (t3) 04116q7|:
61: (t4) 04116q7|:
62: (t5) 04216q7|:
63: (t6) 04216q7|:
64: (t7) 04216q7|:
65: (t8) 04216q7|:
66: (t8) 04216q7|:
66: (t8) 04216q7|:
66: (t8) 06116qR1|:/$\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_J\sigma_
                 71: (t14)o4116@R1|:/バス
72: (t15)o4116@R1|:/バーカフ
73: (t16)o2116@R1|: /そのた
                 74:
75: (t1) @s3@m20@14v11>|:4|:8f#:||:8e:||:8d:||:8e:|:|<6
76: (t2) @4v15<|:4\r845c#c#8d$q7c#8d$q7c#8d5>bBq7\c#4q5>t
76: (t1) @s3@m20@14v11>|:4|:8f#:||:8e:||:8d:||:8e:|:|<@m
76: (t2) @4v15<|:4<r8q5c#c#8d8q7c#8q5>b8q7<c#4q5>b8a8q7
b4q5a8g#8q7f#8:|>
77: (t3) @4v14<|:4r8q5aa8aa8b8q7a8q5g#8q7a4q5g#8f#8q7g#4q5f#
8e8q7d8:|>
 78: (t4) @k4@4v11<r.q8|:3r8<c#c#8c#c#8d8c#8>b8<c#4>b8a8b4a8g#8f#8:|>
                 79: (t5) @k4@4v10<r.q81:3r8aa8aa8b8a8g#8a4g#8f#8g#4f#8e8d8:1
                 80: (t6) @2v15>|:f#8.rr8.f#e4r4d8.rr8.de4r4:|<
                81: (t7) @7v7<|:r8<c#4>a8f#4a8f#4a4b4a8g#4:|>
82: (t8) @k8@7v6<|:r8<c#4>a8f#4a8f#4a4b4a8g#4:|>
               83:
84: (t4) @4v11<r8<c#c#8c#c#8d8c#8>b8<c#4>b8a8b4a8g#8f#32>q7@
               85: (t5) @4v10<r8aa8aa8b8a8g#8a4g#8f#8g#4f#8e8d32>q7@k0
86: (t6) @2v15>f#4r8f#f#e4r8eed4r8dde8eee4>f#4r8f#f#e8r4ee<d
86: (tb) @2V1571#4F01#1#64F368647486#4486#4F8<c#4>a8f#4a8b8&ce8b868.e8b}081

        87: (t7) @7V12<F8<c#4>a8f#4a8f#4a4b4a8g#4F8<c#4>a8f#4a8b8&c

        #4.>g#4.@m25@h20@s3@6@v125>a8b8@m

        88: (t8) @7V11<F8<c#4>a8f#4a8f#4a4b4a8g#4F8<c#4>a8f#4a8b8&c

        #4.>g#8&g#4@m25@h20@s3@5@v123>a8b8

                 89:
90: (t1) @m25@h20@s3@v125@6<c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c
 #4d8e8f#8g#8a8b8&b8a8g#8e8&e2r4a8b8
91: (t2) @12@v116e2e2c#2c#2>a2b2a2e2<
92: (t3) @12@v116a2g#27#2e2d2e2a8ab<<#8>a8b8e8<e8d8>
    93: (t4) @12@v116(c#2502a2d?#2#221

94: (t5) @2v15)c#874c#d8.e8.>b8f#87878.f#a8.a&a4<d87878.de8

.e8.>b8a874(f#fe8.e8.>b8
95: (t6) [:8r1:]

96: (t7) [:12r1:]

97: (t8) (c#8d8c#8)b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b
                 98:
99: (t1) <c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b
99: (t1) <c#8d8c#80>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b
8a8g#8b8&a2r8.a&a8g#8
100: (t2) e2e2c#2c#2>a2b2<c#1
101: (t3) a2g#2f#2c2d2e2e1
102: (t4) <c#2>b2a2agf#2g#2ca1
103: (t5) v15@2>>a8r4<c#de8.e8.>b8f#8r8r8.f#a8.a8.a8<d8r8r8.d
e8.e8.>b8a8r4<bc/>t(t8) <c#4b8.a8g#8<br/>104: (t8) <c#4b8.b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b
8a8g#8b8&a2r8.a&a8g#8
             105: (t1) f#4f#8.f#r8.f#8.f#8g#4g#8.g#r8.a8.b8<c#2&c#8>b8a8<e
```

```
107: (t2) >a1b1<c#1e1
              108: (t3) c#lelela1
109: (t4) f#lg#la1<c#1>
110: (t5) @2v15>f#8.f#8.c#8a8.f#8.c#8e8.e8.>b8e4.<f#g#a8.a3.e
  8&b8.88.e8a8.a8.ab<c#8.c#>a8e8
    111: (t6) |:4r1:|
112: (t8) f#4f#8.f#r8.f#8.f#8g#4g#8.g#r8.a8.b8<c#2&c#8>b8a8<</td>

   8c#2r8.d8.e8>
                                                  <f#4.&e8e4r4c#8dc#&c#>b&aa&a4a8a8a2b4.a8a2@m11q6v15
  ### (14: (t1) (154.accessfull to the control of the
             118: (t5) @m11q6@4vl5r1r1r1<a2#f6a6b6<c#6>b6<c#6>b66c#6>b6a6g#6>@mq7
119: (t6) @2v15>d8.d8.dde8r4edc#8.c#8.f#8f#4.>a8<d8.dde.de2>a
  a<c#8d8d#8e8r4eef#8.f#8.a8e4@m25@h20@s4@v125@6<a8b8@
  120: (t7) @ml1q8@4vl4r1r1r1<a2g#6a6b6<c#6>b6<c#6>b6a6g#20>q7@
m@5@123@m25@h20@s4a8@m
121: (t8) <f#4.&e8e4r4c#8dc#&c#>b&aa&a4a8a8a2b4.aa2@m21vl4q8@
   4<e6f#6g#6a6g#6a6g#6f#6e^6>@mq7
               122:
123: (t1) |:@m25@h20@s3@v125@6<c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8
123: (t1) |:@m25@h20@s3@v125@6<c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8
&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b8a8g#8e8&e2r4a8b8
124: (t2) |:@3|:v13a8v1la8v13a8v1laa|g#8g#8g#8g#g#:|a8a8a8aa|
:v13a8v1la8v13a8v1laag#8g#8g#8g#g#:|
125: (t3) |:@3<|:v13e8v1la8v13ee8leee|:v13f#8v11f#8v
13f#8v11ff#ee8e8ee:|:]
126: (t4) |:@v116@12e2e2c#22a2b2a2e2<
127: (t5) |:@v116@12e2e2c#22a2b2a2e2<
127: (t5) |:@v116@12e2e2c#2f#2e2d2e2a8ab<c#8>a8b8e8<e8d8>
128: (t6) |:@v116@12ce2b2b2a2e7f#2g#2r1
129: (t7) |:v15@2>c#8r4c#de8.e8.>b8f#8r88.f#a8.a&a4<d8r8r8.d
e8.e8.b8a8r4<f#fe88.e8.>b8

  131: (t1) <c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#44.c+8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b
8a8g#8b8&a2r8.a&a8g#8
133: (t2) @31:v13a8v11a8v13a8v11aa|g#8g#8g#8g#g#;|a8a8a8aa|:v
13a8v1Ia8v13a8v1Iaag#8g#8g#8g#g#;|
134: (13) @3(!v13e%11le%113e%15ee8e8e8ee||:v13f#8v11f#8v13
f#8v11f#ffe8e8e8ee:|:|>
135: (t4) e2e2c#2c#2>a2b2<c#1
136: (t5) a2g#2f#2e2d2e2e1
137: (t6) <c#2>b2a2a2f#2g#2a1
138: (t7) @2v15>3a8r4<c#de8.e8.>b8f#8r8r8.f#a8.a8.a8<d8r8r8.d
e8.e8.>b8a8r4<b/>(cc*>b8.a8g#8<
                                (t8) <c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b
  8a8g#8b8&a2r8.a&a8g#8
              141: (t1) f#4f#8.f#r8.f#8.f#8g#4g#8.g#r8.a8.b8<c#2&c#8>b8a8<e
141: (t1) f#4f#8.f#r8.f#s.f#8g#4g#8.g#r8.a8.b8<c#2&c#8>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48>b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<68c#2&c48$b8a8<688$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8<68$b8a8
             150: (t1) <f#4.&e8e4r4c#8dc#&c#>b&aa&a4a8a8a2b4.a8a4r4~2<c#4d
                                (t2) v13a8v11a8v13a4g#8v11g#8v13g#4b8v11b8v13b4a8v11a8v1
181: (c) V1388V1188V1384g#sV11g#sV13g#408V1188V136438V118V1
3a4v1388V1188888av13g#8V11g#8g#8g#g##88888aa&aa8a84
152: (t3) <\si3f#8V11f#8V13f#4f#8V11f#8V13f#4c#8V11c#8V13c#4c#
8V11c#8V13c#4V13f#8V11f#8V13f#4f#8V11f#8V13f#4c#8V11c#8V13c#4c#
153: (t4) f#2g#2f2f#2d2e2c#1
154: (t5) a2b2g#2a2f#2g#2e1
155: (t6) <\d2e2c#2c#2ya2b2a1
156: (t7) v15@2>d8.d8.dde8r4edc#8.c#8.f#8f#4.>a8<d8.d8.dde2a2
 aac#8d8d#8
             157: (t8) <f#4.&e8e4r4c#8dc#&c#>b&aa&a4a8a8a2b4.a8a4r4~2<c#4d
            |>
162: (t4) [$]v13@12g#1f#1e1f#1
163: (t5) [$]v13@12b1a1g#1a1
164: (t6) [$]v13@12<e1c#1>b1</ri>
165: (t7) [$]v13@12<e1c#1>b1</ri>
8>b4<e8.e8.eef#8.f#8.c#8f#f#ang#g#f#8</ri>
   156: (t8) [$]<e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8b&<c#2&c#r>b8.b8bb8&b2<c#8.c#8c#c#8&c#2>
            167:
168: (t1) <e4.dc*>b4.<c*ec*8.>a8b<c*2&c*8>b8.b8bb4.b4{*}
169: (t2) |:g*8g*8g*8g*g*g*&g*g*g*g*4g*4[a8a8a8aa&aa8a4:|[*]
170: (t3) <|:e8e8e8ee&eee8e4|f*8f*8f*f*f*f*f*f*f*f*f*f*]
171: (t4) g*2e2f*1g*2.6e30m200e14v15<e4>(*)
172: (t5) b2g*2a1b2.6e30m200e14v15<(e4){*}
173: (t6) <e2>b2<f*21r2.0e30m200e14v15+4>[*]
174: (t7) v15@2>eec*8>b4<e8.e8.eef*8,f*8.c*8aag*8f*8c*8eec*8>
 b4<e8r8b4<[*]
                              (t8) <e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8b<c#2&c#8>b8.b8bb4.b4[*]
             (t8) |1a2 2 (d6c #6 > b6
```

```
(t1) a2@mr8q5<<e4e8r8v12e4e8r8v11e4e8q7r1r4r2v15>>@m25@h
20@s3a8b8: |
       5f#8e8q7d8:|>:|
189: (t4) v15e4<|:r8<cr4q5e8q7c9:e#8q7d8q7c#8q5b8q7c#8q5b8q7<c#4q5>b8a
8q7b4q5a8#8q7f#8:|>:|
190: (t5) @k4v10@4r.<|:r8aa8aa8b8a8g#8a4g#8f#8g#4f#8e8|d8:|d3
27ekn:|
191: (t6) @k4v11@4r.<|:<r8c*c#8c*c#8d8c#8>b8<c#4>b8a8b4a8g#8|
f#8:|f#322@k0:|
192: (t7) v15@2>>f#8r4f#f#e8r4ee<d8r4dde8f#f#e4>f#8r4f#f#e8r4
ee<d8e8f#8e8e8.e>b4<<:|
       dde8f#86e6.e.04(;)
193: (t8) a2r8q5<<e4e8r8v12e4e8r8v11e4e8q7r1r4r2>>a8b8:|
194:
195: (t1) a2r8.b8.<c#8d6c#6>b6b6<c#6d6e2r8.>b8.<c#8d6c#6>b6b6
<c#6>b6
196: (t2) v13@3|:16e:||:16g:|>|:16a:|<|:16g:|
197: (t3) v13@3<e8e8v14e8v12ee8ee8v14e4v12g8g8v14g8v12gg8gg8v
14g4v12a8a8v14a8v12aa8aa8v14e4v12g8g8v14g8v12gg8gg8v14g4>
      (4V12a8a8V14a88V12a88a8V14e4V12g8g8V14g8V12gg8gg8V14g4V
198: (t4) v15e836m20e14<cef1emev116e12>d1c4f1d1
199: (t5) v15e83em20e14<c1ev116eme12>g1e1g1
200: (t6) v15e83em20e14<calev116eme12>b1a1b1
201: (t7) v15e2>m4b4a4e4yg4.<cd8g8.g8.d8>a4.<cea&b8a8.e8>g4.<cd
202: (t8) a2r8.b8.<c#8d6c#6>b6b6<c#6d6e2r8.>b8.<c#8d6c#6>b6b6
204: (t1) a2r8.a8.g#8f#2<f#8ed8.c#8>b2r8.<c#8.d8e1&e2r4e4>
205: (t2) |:16f#::||:16d:||:16c:|>|:16b:|<
206: (t3) <f#8f#8v14f#8v12f#f#8v14f#8v14f#8v14f#4v12f#4v14f#8v12f#f#8f#f#8v14f#4v12f#4v14f#8v12f#f#8f#f#8v14f#8v12f#4v14f#8v12f#f#
                 (t4) of idlelelez#2
(t5) fflfflgflgf#2b2
(t6) alabli<c1>b2ce2
(t7) @2v15>>f#2<eee8f#8e8d4.>a8<d8>a8<d8dde8.e8.>b8<e4.d
       207:
       210:
dc8.c8.g8<c&d8c8.}g8e8.e8.)b8<e2<
211: (t8) a2r8.a8.g#8f#2<ff#8ed8.c#8>b2r8.<c#8.d8e1&e2r4e4>
       212:
      212: (t1) r1r1r1r2._3a8b8
214: (t2) @12v13>|:r4q5a4e4r4f#8.f#r8f#8r4e4:|q7<
215: (t3) @12v13|:r4q5a4e4r4f#8.f#r8f#8r4e4:|q7<
215: (t4) @12v13|:r4q5a4g#4r4f#8.f#r8f#8r4e4:|q7
216: (t4) @12v13|:r4q5a4g#4r4f#8.f#r8f#8r4g#4:|q7
217: (t5) @12v13|:r4q5cg#4>b4r4a8.ar8a8r4b4:|q7
      218: (t6) r1r1r1r2.r8v14@14ab
219: (t7) v15@2>>a8r8r8.a\e2f#8.f#r8f#8r4e4r4a4e4r4f#8.f#r8f#
8r4e4<
220: (t8) r1r1r1r2._3a8b8
       221:
222: (t1) <c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&b8a8g#8e8&e2r4~1a8b8
      222: (t1) <c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b8&bg#8e8&e2r471a8b8
223: (t2) v12e2e2c#2c#2d2e2>a2e2<
224: (t3) v12a2g#2f#2c2f#2g#2a8a<c#c#e#8\a8beg#b<e8d8>
225: (t4) v12c#2\b2b2a2a2a2b2r1<
226: (t5) @14v14<c#8\ab<c#4\e8f#8e4a8b8a8b8&b4.ag#f#2g#2a8a<
c#8\a8beg#b\c#8d8\

227: (t6) r1r1a2b2r1

228: (t7) @k4@14v13r\c#8\ab\c#4\e8f#8e4a8b8a8b8&b4.ag#f#2g#2a

8ab\c#8\a8beg#b\c#8d&\@k0

229: (t8) \c#8d8c#8\b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#8&c#4d8e8f#8g#8a8b&b

8a8g#8e8&e2r4-1a8b8
                              <c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#4.d8e8f#8g#8a8b8<c#6d
231: (t1) (c#8d8c#8)bB&b8a8g#8f#:
6e&e2d6c#6>b6
232: (t2) e2e2f#2e2d2c#2c#1
233: (t3) a2b2cc#2>a2f#2e2e1
234: (t4) <c#2d2e2c#2>a2g#2a1
235: (t5) v15e2g#2a2e2d2c#2c#1
236: (t6) v15<c#2d2e2c#2>a2g#2a1
236: (t6) v15<c#2d2e2c#2>a2g#2a1
237: (t7) v15e2>a2b2cc#2>a2cd2c#2>a2.<e4&
238: (t8) <c#8d8c#8>b8&b8a8g#8f#8&f#4.c#4.d8e8f#8g#8a8b8<c#6d
6e6&e2d6c#6>b6
       240: (t1) a4.&f#8r8v12q5<<e4e8r2r8e4e8r1r8e4e8r8e4.q7>>
241: (t2) >a1g#1a1g#1<
241: (t3) c#17b1<c#17b1</td>

        242: (t3) c#17b1<c#17b1</td>

        243: (t4) f#1e1f#1e1

        244: (t5) @9v14<f#.r32>aq5<c#8.>f#8<ec#8f#q7f#4q5e8>b8f#4<e>b

        <eq7g#&g#4q5f#8c#8>al<f#c#f#q7a&a4q5g#8e8>b4<g#e8q7>b&b4

        245: (t6) @16v12<f#.r32>a<c#8.)f#8<ec#8f#f#4e8>b8f#4<e>b>6e#&g#4f#8c#8>a4<f#ef#8c#8>a4<f#ef#8c#8>a4<f#ef#8c#8<bakepa4</td>

        246: (t7) @2v15>|:f#8g#8a8<c#8>f#8r4e8f#8g#8e8g#8#8g#f#8e8g#8

                  (t8) a4.&f#8@k0@mv12@3<a8.b8.f#8g#8.b8.e8g#8.b8.e8a8.b8.
       247:
f#8a8.b8.f#8g#8.b8.e8g#8.b8.
248:
       258: (t1) [CODA]a2<c#4d4e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8b<c#8&c#2>
259: (t2) [CODA]v12@3<|:e8e8e8ee&eee8e4:|f#8f#8f#8f#f#&f#f#f#
      260: (t3)
261: (t4)
262: (t5)
263: (t6)
                              [CODA]@s3@m20@14v15<c#1@mv12@12>g#1f#1
                             [CODA]es3em20e14v15<e1emv12e12v3e11e1
[CODA]es3em20e14v15<e1emv12e12v3e12v1a1
[CODA]v12e12c±1v16es3em34e14<e2>b4&<g±4>f±2b4&<f±4>
                   (t7) [CODA]v15@2>a4b4a4f#4eec#8>b4<e8.e8.eef#8.f#8.c#8aa
       265: (t8) [CODA]a2<c#4d4e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a&ab<c#8&c#2>
```

```
267: (t1) b8.b8bb8&b2<<c#8.c#8c#c#8&c#2>e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8
h(c#8&c#2)
           #8&c#2>
268; (t2) <|:e8e8e8ee&eee8e4f#8f#8f#8f#f#&f#f#f#8f#4:|>
269; (t3) @12v12e1f#1g#2e2f#1
270; (t4) @12v12g#1a1b2g#2a1
271; (t5) @12v12b1<c#1e2>b2<c#1>
272; (t6) <e2c#4g#4f#2aff#4e2>b4<g#4c#2>b4<f##4>@m
273; (t7) @2v15>|:eec#8>b4<e8.e8.eef#8.f#8.c#8|f#f#aag#g#f#8;
 laag#8f#8c#8<
              274: (t8) b8.b8bb8&b2<<c#8.c#8c#c#8&c#2>e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8
 b<c#8&c#2>
             275; (t1) b8.b8bb4.b4a2<c#4d4e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8b<c#8&c#2>
276; (t2) @3v10[:a8a8a8aaaaa8a4:|
277; (t2) w3v10[:a8a8a8aaaaa8a4:|
278; v16@m10@s5@10<<(f#4e)c#8(d2e)&d8c#8>a2.(b8<c#}&>
             279: (t3) @3v10<|:e8e8e8ee&ee8e4:|r1r1>
280: (t4) v12@12e2.@s3@m20@14v15<e4c#1@mv10@3>a8a8a8aa&ana8a4
281: (t5) v12@12g#2.@s3@m20@14v15<g#4e1@mv10@3|:c#8c#8c#e#&c#c#ec#e#8c#4:|>
             282: (t6) v12@12b2.@s3@m20@14v15<b4a1@mv10@3|:e8e8e8ee&eee8e4
             283: (t7) @2v15>eec#8>b4<e8r8b4a4b4a8b8<c#4
284: r8v13@m10@s5@10<<(f#4e)c#8(d2e)&d8c#8>a2.(b8<c#)
            284:
 855
              285: (t8) b8.b8b4.b4a2(c#4d4e4.dc#>b4.(c#ec#8.>a8b(c#8&c#2>
              286:
287: (t1) b8.b8bb8&b2<c#8.c#8c#c#8&c#2e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8b<
 c#8&c#2>
288: (t2) <b8b2.(a8b)&a8a4.&a2<f#8d8(c#4d)e8a8(b4<c#)r8>b4a8a
  4.88>>
             289: (t3) v10@3|:a8a8a8aa8aa8aa8a4g#8g#8g#8g#8g#g#g#g#8g#4;|
290: (t4) v10@3\:4:3c#8:|c#c#&c#c=c#8c#4:|>
291: (t5) v10@3\:4:868e8ec&ec8e4:|>
292: (t5) v10@3\:4:f8sf8f8f8f#f#f##8f#4:|>
293: (t7) \\ \tag{6} \) v10@3\:4:68f8f8f8f#f#f###8f#4:|>
               294: (t8) b8.b8bb8&b2<c#8.c#8c#c#8&c#2e4.dc#>b4.<c#ec#8.>a8b<
  c#8&c#2>
              8d2&d1)
              299: (t4) @3v9|:3b8:|bb8b|:3b8:|<|:3e8:|ee8e|:4e8:|ee8ee8e2&e
  1>
            300: (t5) @3v9<|:3e8:|ee8e|:3e8:||:3a8:|aa8a|:4a8:|aa8aa8a2&a
  1>
             301: (t6) r1r1r1r1
302: (t7) <<g#8e8a8g#8e1e8d4e8d8c4d8c1^4..>>@m
303: (t8) b8.b8bb4.b4a1&a4r2.r2.<f#8&c#8>
               306: (t2) @2v15>>|:f#8r4f#f#e8r4ee<d8|r4dde8f#f#e4>:|e8f#8d8e
 8.8&e44
    307: (t3) @15v12>c#4c#8c#8c#8c#8q5e4q7f#8&f#2v15@9</c#8.e8.f#4.>v12@15>c#8c#8c#8q5e4q7f#8&f#2v15@9</c#4c#4&>308: (t4) @4v14<|:4r8q5aa8aq7a8q5b8q7a8q5g#8q5a4g#8f#8g#4f#8e
308: (t4) @4v14<|:4r8q5aa8aq7a8q5b8q7a8q5g#8q5a4g#8f#8g#4f#8e
8q7d8:|>
309: (t5) @4v15<|:4r8q5<c#c#8c#q7c#8q5d8q7c#8q5>b8<c#4>b8a8b4
a8g#8q7f#8:|>
310: (t6) @k4@4v10r.<|:4r8aa8an8b8a8g#8a4g#8f#8g#4f#8e8d8:|>
311: (t7) @k4@4v11r32<|:4<r8c#c#8c#c#8d8c#8>b8<c#4>b8<c#4>b8a8b4a8g#
 8f#8:1>
312: (t8) <f#1&f#4r4e8.e8.e4\(\pi\)25f#1^8r8.r2>\(\pi\)0@m@k0
313:

314: (t1) @7v12r8<c#4>a8f#4a8f#8&f#8&f#8a4b4a8g#4r8<c#4>a8f#4a8f#

8&f#4.g#8&g#2

315: (t2) v14@9a2b2a2g#2a2b2a2g#2&

316: (t3) c#.v13@9a2b2a2g#2a2b2a2g#2&

317: (t8) @2v15>>|:f#8r4f#f#6e8r4ec<d8|r4dde8f#f#e4:|e8f#8d8e8
   .e&e4
                                  (t1) v12¥22@7|:r8<c#4>a8f#4a8f#8&f#8a4b4a8g#4r8<c#4>a8f#
 4a8f#8af#4.g#3kg#2:|
320: (t2) v12¥22@9g#8@15>c#8c#8c#8c#8q5e4q7f#8&f#2v14@9<<c#8.
e8.f#4.v12@15>>c#8c#8c#8q5e4q7f#8&f#2v14@9<<e4c#4>a2b2a2g#2a2b2a
 321: (t3) v11\frac{122@9g\frac{8}2280\frac{15}{c}\frac{8}{6}\frac{8}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{1}{6}\frac{
322: (t4) <v14\(\pi 22\)@4|:4r8q5aa8aq7a8q5b8q7a8q5g\(\pi 8a4g\)\(\pi 8f\)\(\pi 8g\)\(\pi 4f\)\(\pi 8g\)\(\pi 8f\)\(\pi 8f\)\(
```

```
323: (t5) <v15\forall 22@4|:4r8q5<c#c#8c#q7c#8q5d8q7c#8q5>b8<c#4>b8a
 8b4a8g#8q7f#8:|

324: (t6) \v10\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\f
                            326: (t8) >v15¥22@2|:f#8r4f#f#e8r4ee(d8r4dde8f#f#e4)f#8r4f#f#
     e8r4ee<d8e8f#8d8e8.e&e4<:|
327:
328: (t9)
                              329: |:16r1:||:144c:||:8r1:||:128c:||:20r1:||:128c:||:62r1:||
331:
332: (t10)
333: |:8|:5r8bb:|r8b8b8.br8b8:||:9r8bbr8b8b8.br8b8:||:4|:5r8b
b:|r8b8b8.br8b8:||:8r8bbr8b8b8.br8b8.||:8r8bbr8b8b8.br8b8:||:8r8bbr8b8b8
b:|r8b8b8.br8b8:||:8r8bbr8b8b8.br8b8:||:8r8bbr8b8b8
.br8b8:||:7b8b8b4b8b8b4:|b4b4b4b4
335: |:32b8:||:64b:||:6|:5r8bb:|r8b8b8.br8b8:||:8r1:||:16b8b8
b4b8b8b4:||:10r1:||:8r8bbr8b8b.br8b8:|
336: \t19|:8r8bbr8b8b8.br8b8:|
337:
338: (t11)
339: |:8r1:||:64f4:|r1|:60f4:|r1|:12f8:|r1|:8f8:|r2|:28f8:|r2
        339: |:8r1:||:64f4:|r1|:60f4:|r1|:12f8:|r1|:8f8:|r2|:28f8:|r2
|:4r1:||:60f4:|r1|:12f8:|r1|:8f8:|r2|:24f8:||:5r1:||:24f8:||:5r1
      340: |:7f4:|f8f8|:6f4:|f8fff8f8|:4r1:||:56f8:|r1|:12f8:|r1|:8f8:|r2|:28f8:|r2|:14r1:||:24f8:|r1|
341: ¥19|:|:24f8:|r1:|
      343: (612)
344: |:r2.c4:|r2.c8c8|:r2.c4:||:r2.c8c8:|r1|:12r2.c4:||:3r4c2
c4:||:14r2.c4:||:3r4c2c4:||:4c8:|r2r4c2c2c1r2c2c1|:5c2:|c2.ccc8
                                 345: r2.c4r4r8.c4rc4r2.c4r8c8c2.|:12r2.c4:||:3r4c2c4:||:4c8:|
     345: r2.c4r4r8.c4rc4r2.c4r88862.[:12r2.c4:[:13r4c2c4:]:14c8:]
r2r4c2c2c1r2c2c1[:5c2:[c2.cc8ece6r2.c2.r8.c8.c2.r8c4.r6]
346: [:3r4c2c4:[r4c2.)b8b8b4b8.b<c8)b8r8b8b8b8b8.br8b4b8b8b
2r1]:b8b8b8.bb4r8.b:[]:4b8:[b8.b8.b8b4r4b4r4
347: <68e8e8ece68ece4ec8ec8ec8e68e86e4e8ec8eceer1:7r4c4r4c4
:[r1r4c2c2c1r2c2c1]:6c2:[c4e8ec&c4
348: r4c2c2c1r2c2c1]:6c2:[c4e8ec&c4
348: r4c2c2c1r2c2c1]:6c2:[c4e8ec&c4
          .c4:||:4r4c2c4:|
349: ¥19|:8r4c2c4:|
350:
   350:
350:
351: (t13)
352: |:7r1:|gg8ggg8gee8eee8|:16r1:|g8g8gg8geee4e8|:15r1:|r2|
:8e:|r1r2eeeee8.e>a8a8a4r1<(|:8e:|
353: |:7r1:|r4.g8g8gg84|:15r1:|r2|:8e:|r1r2eeeee8.e>a8a8a4r1<
|:8e:||:11r1:|e8e8.e8.ee8eee8r1rg8ggfr4.g4r2r8e8|:6g8:|r2>
354: |:7r1:|aa8aaa8aa8ac6e8.|:7r1:|e8e8ee8eaaa8aa8ar1r2<eee
ee8.e>a8a8a4r1<|:8e:|
355: |:3r1:|r2.ree8r1r2eeeee8.e>a8a8a4r1<|:8e:||:3r1:|r22eee8>
aaa81:7r1:|r2r8eg4.i:9r1:|r18|:5g8:|g4|
356: ¥19|:r1r1r1r8|:5g8:|g4:|
   364:
                              365: (t15)
366: cc8cc8>b8<c4r8>b8<|:7cc8cc8>b8<cc8ccc>b8<:||:64cc8cc8>b8
     366: cc8ccc3/D8(c4f8/B8(1)/cc8cc8/B8(c2cc4))
(||1|:16c||28||1|:768.c8.c8ccc4||368||369||30cc8cc8/B8(||1):46c8||367||1|18.c8.c8cccc4||368||368||1|:30cc8cc8/B8(||1):46c||1||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368||4||368
 369: \(\frac{19}{369:}\) \(\frac{19}{369:}\) \(\frac{19}{370:}\) \(370:\) \(370:\) \(370:\) \(371:\) \(\frac{1}{616}\) \(372:\) \(\frac{1}{616}\) \(372:\) \(\frac{1}{616}\) \(372:\) \(\frac{1}{616}\) \(372:\) \(\frac{1}{616}\) \(372:\) \(\frac{1}{616}\) \(372:\) \(\frac{1}{616}\) \(373:\) \(\frac{1}{616}\) \(374:\) \(\frac{1}{616}\) \(374:\) \(\frac{1}{616}\) \(374:\) \(\frac{1}{616}\) \(374:\) \(\frac{1}{616}\) \(374:\) \(\frac{1}{616}\) \(376:\) \(374:\) \(\frac{1}{616}\) \(376:\) \(\frac{1}{616}\) \
                              378: (p)
```

### リスト2 Bye Bye My Loveコンフィグファイル

```
.o5c=rvbs1_.pcm,v120
.o4f=kick1.pcm,v70
.o5b=shakerm1.pcm,v120
.o4c=conga1.pcm,v14
.o3b=conga2.pcm,v20
.o5g=romt4.pcm
.o5e=romt3.pcm
.o4a=romt2.pcm
.o5e=ch1.pcm,v160
.o6c=tamba.pcm,v120
.o4b=rimshot.pcm,v70
.o0c=ch0.pcm,v35
.o2f==.00c,p6
.o2e=.00c,p6
.o2e=.00c,p9
.o2b=.00c,p11
.o2g#=.00c,p8
```

```
.03d=.02b,p3
.03c=.00c,p12
.00d=dsg_02c.pcm,v60
.05a=.00d,p9
.07b=.00d,p11
.05c#=.05a,p4
.05f#=.00d,p6
.00e=str.pcm,v50
.06f#=.00e,p9
.06b=.00e,p11
.07c#=.06b,p3
.07d=.06b,p3
.07f#=.06b,p7
```

```
.07a=.06b,p10

.00f=sax.pcm,v40

.00f=soff,p=6

.00a=.00f

.00b=.00f,p-1

.01c==.00f,p1

.01d=.00f,p2

.01e=.00f,p6

.01a=.00f,p6

.01a=.00f,p1

.02c=:.01c,p1

.02c=:.01c,p1

.02c=:.01c,p1

.01c=:.00c
```

```
/* bye bye my love
1:00003720 00000000
5:00003720 00000000
9:00003720 00000000
13:00003720 00000000
                                     2:00003720 00000000
6:00003729 00000000
10:00003720 00000000
                                                                            3:00003729 00000000
7:00003729 00000000
                                                                                                                 8:00003720 00000000
                                                                          11:00003720 00000000
                                                                                                               12:00003720 00000000
                                    14:00003720 00000000
                                                                          15:00003720 00000000
```

### リスト4 MATERIAL GIRL

```
10 '
20 dim T1%(4,9):play init:init "cmt:"
30 restore 230
40 for I=0 to 4:for J=0 to 9:read T1%(I,J):next J,I
50 tone T1%,T1%,T1%
60 ' play 1
70 if cmt(0)<>0 then cmt=1
80 cls:locate 10,10:print "Set Cassette Tape!"
90 if cmt(1)=0 then cmt=0:pause 20:goto 80
100 if cmt(2)=0 then cmt=0:beep:goto 80
110 cmt=4
          100 if cmt(2)=0 then cmt=0:beep:goto 80

110 cmt=4

120 if cmt(0)=0 then 130 else 120

130 cmt=8,50:cmt=9

140 restore *A:R=0

150 read A$,B$,C$,D$,E$,F$

160 if A$="]" then

170 R=R+1:on R restore *E1,*B,*E2,*D,*E3

180 goto 150
          190 end if
200 if As="end" then play wait:pause 30:cmt=4,89:goto 230
210 play B$,C$,D$
         210 ptay B$,(S,D$

220 goto 150

230 cmt=2:pause 40

240 restore $A:R=0

250 read A$,B$,C$,D$,E$,F$

260 if A$="]" then

270 R=R+1:on R restore *E1,*B,*E2,*D,*E3
          280 goto 250
        280 goto 250
290 end if
300 if A$="end" then play wait:pause 20:cmt=4,70:end
310 play A$,E$,F$
320 goto 250
330 'tone data
340 data 58,15,2,1,220,0,4,0,0,0
350 data 31,5,7,2,9,37,1,1,6,0
360 data 22,0,4,3,4,62,1,5,2,0
370 data 29,0,4,3,4,62,1,5,2,0
380 data 31,76,3,4,0,2,1,1,0
                            data 31,7,6,3,4, 0,2,1,5,2,0
          400 *A
410 data t144,t144,t144,t144,t144,t144
410 data tla4,ti44,ti44,ti44,ti44,ti44,4
420 data riririri
430 data riririri
440 data riririri
450 data riririri
450 data 1804e+32>c8..<f32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<f32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<f32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>c8..<g>c4<ge+32>
c(g)c(g
480 data o6b-1g2.>c4(b-1g1
            500 data o518egb->c(egb->c(egb->c(egb->c(egb->c(egb->c(egb->c(
egb->c<br/>510 data 1804e+32>c8..(f32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(f32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(f32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(f32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(g>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<ge+32>c4<g
ckgyckg
           530 data 1803cg>c(g)c(g)c(gcg)c(g)c(g)c(gcg)c(g)c(g)c(gcg)c(g)
          g/cvg
540 data o6b-1g2.>c4<b-1g1
550 data o5b-1g2.>c4<b-1g1
560 data o518egb->c<egb->c<egb->c<egb->c<egb->c<egb->c<egb->c<
          570 data 1403b-.>f8&f2e8d8ccr(b-.>f8&f2e8d8d+32a8..gr
         630 data 1403b-.>f8&f2e8d8ccr(b-.>f8&f2e8d8c2.
         660 *B
         670 data 1406e8fef8r8gaga8r8b-.ag8fg8d8e.r.c8
680 data 1406e8fef8r8gaga8r8b-.ag8fg8d8e.r.c8
690 data 1406e8fef8r8gaga8r8b-.ag8fg8d8e.r.c8
700 data 1804e+32>c8..<f32>c8..<g>c4<
710 data 1804e^{-3}2/e^{-3} (gcg)c(gcg)c(g)c(gcg)c(gb-)fb-fb-fb-f(a)eaea
eae
           720 data 1803cg>c(g>c(g>c(gcg)c(g)c(g)c(g+)fb-fb-fb-f(a)eaea
eae
730 data 1406e8fef8r8gaga8r8efefec.r2
          740 data 1405e8fef8r8gaga8r8efefec.r2
750 data 1405e8fef8r8gaga8r8efefec.r2
760 data 1804e+32>c8..(f32>c8..(g>c4<ge+32>c8..(f32>c8..(g>c4<
44a4g.g8e+32>c8..(f32>c8..(g>c4<
            770 data 1804cg>c(g>c(g>c(gcg)c(g)c(g)c(gda)d(ag4g4cg)c(g>c(g)
c(g
780 data 1803cg)c(g)c(g)c(gcg)c(g)c(g)c(gda)d(ag4g4cg)c(g)c(g)
c<g
790 *C
```

```
日本音楽著作権協会(出)許諾第9270436-201号
           800 data 1406e8fef8r8gaga8r8b-.agf8g8d8e8a8e8&e2
810 data 1405e8fef8r8gaga8r8b-.agf8g8d8e8a8e8&e2
820 data 1405e8fef8r8gaga8r8b-.agf8g8d8e8a8e8&e2
830 data 1804e+32>c8..<f32>c8..<g2c4<ge+32>c8..<f32>c8..<g2
   g14b-b-f8b-f8aae8ae8
             840 data 1804cg>c<g>c<g>c<gcg>c<g>c<g>c<g>c<gcd>>c<gcb>>fb-fb-fb-fca>eaea
             850 data 1803cg>c(g)c(g)c(gcg)c(gcg)c(g)c(gcb-)fb-fb-fb-f(a)eaea
860 data 1405e8fee8f8gagaefefec.r8>c8o8c8

870 data 1405e8fee8f8gagaefefec.r8>c8c8c8

880 data 1405e8fee8f8gagaefefec.r8>c8c8c8

880 data 1405e8fee8f8gagaefefec.r8>c8c8c8

890 data 18o4e+32>c8..(f32>c8..(g)c4(ge+32)c8..(f32>c8..(g)c4(ga444g.g8e+32)c8..(f32>c8..(g)c4(g

ga4a4g.g8e+32>c8..(f32>c8..(g)c4(g

900 data 18o4cg>c(g)c(g)c(g)c(g)c(g)c(gda)d(ag4g4cg)c(g)c(g)
             910 data 1803cg>c(g)c(g)c(gcg)c(g)c(g)c(gda)d(ag4g4cg)c(g)c(g)
 c(g .
920 *D
            920 data o718c4.d4dddd4.e4.c8c4cccdede4.gg4fed
940 data o618c4.d4dddd4.e4.c8c4cccdede4.gg4fed
950 data o618cccd4dddddde4eeeccccddddeeeeeeee
960 data o518cccd4dddddde4eeeccccddddeeeeeee
970 data o418c>cccg4ggg(g)g(g)a4aaaffffgggg(a)a(a)a(a)a(a)a
980 data o318c>cccg4ggg(g)g(g)a4aaaffffgggg(a)a(a)a(a)a(a)a
    1130 data 1,0,0,0,0,0
1140 #E2
1150 data o718c4.d4dddd4.e4.cc4cccdedc&c1
1160 data o618c4.d4dddd4.e4.cc4cccdedc&c1
1170 data o618cccd4dddddd4.ee4.cc4cccdddc&gb->c<gb->c<
1180 data o518cccd4dddddde4eeccccdddd(cgb->c<gb->c<
1180 data o518cccd4dddddde4eeccccdddd(cyb-4.)f&f2
1190 data o418c>c<g4ggg(g)g(g)a4aaaffffgggggg)c(g)c(g)c(g)
1200 data o318c>c<g4jgg(g)g(g)a4aaaffffgggggg)c(g)c(g)c(g)
         1210 data ],0,0,0,0,0
1220 *E3
       1220 4E3

1230 data o718c4.d4dddd4.e4.cc4ccdedc&c1

1240 data o618c4.d4dddd4.e4.cc4cccdedc&c1

1250 data o618cccd4dddddd4e4eeccccddddch-4.)f&f2

1250 data o518cccd4dddddde4eeeccccddddch-4.)f&f2

1270 data o518cccd4dddddde4eeecccddddcf+32>c..<f32>c..<g>c4<g

1270 data o518cccd4dddddde4eeecccddddcf+32>c..<f32>c..<g>c4<g

1270 data o518cccc4dgggcgpgcgpa4anaffffgggggcg>ccg>ccg>ccg

1280 data o518coccgdgggcgpgcgpa4anaffffgggggcg>ccg>ccg>ccg

1290 data o718cdc4c4r4<b-4.)f&f2cda4g4r4

1300 data o618edc4c4r4<b-4.)f&f2cda4g4r4

1310 data o618edc4c4r4-4.)f&f2cda4g4r4

1320 data o418f+32>c..<f32>c..<g>c4<gf+32>c..<f32>c..<g>c4<gf+32>c..<f32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+32>c..<g>c4<gf+3
 1320 data o418f+32>c..<f32>c..<g>c4<gf+32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<f32>c..<
      1460 data 1803cg>c(g>c(g>c(gcg)c(g)c(g)c(g+c)fb-fb-fb-fca/eaea
  eae 1470 data 180704.c4ccccc4c4r4c4.c4ccccc4c4r4
       1480 data 1806c4.c4cccccc4c4r44.c4ccccc4c4r4
1490 data 1806cececececececedfdfdfdfccccc4r4
1500 data 1805c4.c4ccccc4c4r4c4.c4ccccc4c4r4
        1510 data 1804cg>c(g)c(g)c(gcg)c(g)c(g)c(gda)d(a(g)g(g)gcg)c(g)
 c(g)c(g
1520 data 18o3cg>c(g>c(g>c(g>c(g)c(g>c(g>c(gda>d(a(g>g(g)gcg>c(g>
       1530 data end, 0, 0, 0, 0, 0
    (c)1984, 1985 by MINONG PUBLISHING COMPANY
    All rights reserved. Used by permission.
Rights for Japan administered by
```

WARNER/CHAPPELL MUSIC, JAPAN K.K., c/o NICHION, INC.

10 dim T%(4,9): for I=0 to 4: for J=0 to 9: read T%(I,J): next J,

20 As="t60lo5r1r1r1ra>c+8<a+8>d-c<b-8b8>e-8c8<aa+a8g+8a8>c8dc

30 Bs="t60lo6r1r1r1re-f8e8gf+e8f8a8f+8e-ed+8d8e-8f+8a-g8gr8" 40 Cs="t60lo5c<a8>c+8<b->d+<g8>d3c8d+8<g->c+<f8b8g-8>d+8c-e8e

50 Bs="t60lo5r1r1r1re-f8e8gf+e8f8a8f+8e-ed+8d8e-8f+8a-g8gr8" 60 for I=1 to 840:play A\$,B\$,C\$:play A\$,D\$,C\$:next:end 70 data 58,15,2,1,220,0,4,0,0,31,5,7,2,9,37,1,1,6,0,22,0,4,

80 data 29,0,4,3,4,62,1,5,2,0,31,7,6,3,4,0,2,1,1,0

### 

紙面の都合で前置きなし。さっそく「枚目どー ぜ。

● MIDI POWER ~X68000 COLLECTION Ver 1 1~

CD:KICA7602 キングレコード 2,800円 (税込) 発売中

そうなのだ。Nazo<sup>2</sup>プロジェクトなんてわけのわ からんことせずに、こういうアルバムを出すべき なのだ。

コナミの大ヒットX68000用ゲーム「パロディウ スだ!」「出たな!! ツインビー」「グラディウス ■」の3作のBGMのMIDI音源版を収録したこのCD は、なんといっても現在MIDI楽器を持っていない ユーザーにオススメ。

いったいMIDI楽器というのはどの程度の音が出 るのか、と日々疑問に思っている人が結構多くい ると思う。このCDはそういったMIDI楽器の購入に 踏み切れない君を、MIDIの世界へ引きずり込む引 き金になるに違いないよ。

ちなみに「パロディウスだ!」はMT-32,「出た な!! ツインビー」「グラディウス II 」はSC-55で 収録されている。うーん。このCDでDTMにおける ローランドの地位がますます堅固なものになって しまうな一。頑張れっヤマハ/コルグ/カワイ。

お勧め度 10

●Sound Locomotive 古川もとあき CD:KICS-212 キングレコード 3,000円 (税込) 6 /24 発売

このコーナーでも紹介した, 年始に発売された 3枚組CD「コナミ千両箱」のなかのライブCDで、 やたらにギターがうまい人がいたでしょ。あの人 がこの古川もとあき氏だね。コナミのサウンド部 門の人なんだろうけど、その彼がその技量と才能 が認められて、ついにソロアルバムを発表するこ とになった。

この人の書く曲は、メロディとかはそれほど印 象的というわけではないんだけど, 聴いていてと ても心地いいんだ。知らず知らずに首とか足が動 いてしまうというか。

収録曲は全曲インストで、「生中継68」のような ジャパニーズ・フュージョン。ギタリストのソロ アルバムだけあってギター中心だけれど、ゲスト ミュージシャンも適度に目立っていて飽きがこな い。使い古された言葉だけど、ゲームミュージッ クファン以外にもオススメだ。

お勧め度 ●DARK SEAL I /DATAEAST GAMADELIC& 慕牛千夏

1,500円(税込)

6/19発売

CD:PCCB-00089 ポニーキャニオン

おなじみのサイトロン1500シリーズ。データイ ーストのアクションRPG「ダークシール II」のオリ ジナルサウンドを完全収録。このほかボーカルア レンジー曲(ボーカリスト:葛生千夏)  $+\alpha$ が収録さ れている。

アニメのドラマCDのようなストーリー性のあ る構成になっており、ときどき音楽にキャラクタ のセリフがかぶったりして, 臨場感あるサウン ドに仕立て上げられている。で、BGMのほうはや はりアニメや映画のような情景描写的なものが中 心。このゲームにはまりこんだ人ならば絶対買い の | 枚だろう。

データイーストのサウンドチームとの方との対 談がこのあとに掲載されているので、そちらもぜ ひ読んでくれ。 お勧め度 8

### 終わりに

岩手県の大久保明弘君からあやしげなテープが 送られてきた。TVまんがのテーマソングの数々を 収録した普通の昔なつかしアニメソング集じゃな いのお、と聴いてみたらいきなり変。歌い手が全 員ニセモノなのだ。ドラえもんの歌などは、大山 のぶよが「タケコプター」とか叫ぶ部分はカラオ ケになっているし、一休さんではみょーなコーラ スが入るし……。

ちなみに、タイトルはそのものずばり「TVまん が」(FUNNY CASSETTE FNC-6163-E, 1,000円税込) だ。興味ある人はどーぞ。

むむむ、よく見るとパッケージのドラえもんも おかしい。鈴が2つついていたり、ポケットが塗 り潰されているし、手の形が変だし、主人公のび 太の影はなくスネオの生首が上からぶら下がって 51,....

というわけでこういうバカなものは大歓迎だ。 これからも待ってるぞ。





### S.S.T. BAND Blind Spot LIVE

5月6日, 原宿ルイードでS.S.T.BANDのライ ブが行われた。あたしはこの日をどきどきしなが ら指折り数えて待っていたのだ。だってS.S.T.の 単独ライブ、それもライブハウスでだよ!? 品行 方正な読者諸君はご存じないだろうけど, ライブ ハウスってのは「SOX」だとか「FOCK YOU」だ とか壁にスプレーで書いてあるようなとこなんだ ぞ。しかも場所はあのライブハウスの老舗中の老 舗、ルイード。セッティングは完璧よ

19:00開演。あたしはチョンボをしてしまい、 着いたらすでに「曲目が始まっていた。あらら。 会場は予想以上に混み合っていて, しかも関係者 以外は全員総立ち。熱気のせいかちょっと暑い。

オリジナルアルバム「Blind Spot」から2曲演奏 したところでMC(つまりお話ね)。さすがに緊張し ているのか言葉少なだ。そして「HYPER CITY」の 聴き慣れたイントロが耳に入ってきた。この時点 で観客はもうS.S.T.の世界に引き込まれている ようだった。少年も少女も身体を揺らし、食い入 るようにメンバーを見つめている。

早めにMCを切り上げて、再び「Blind Spot」から たて続けに4曲。圧巻は「NERVE PAINT #2」だ。 メンバー6人全員のソロ演奏が盛り込まれている のだ。これはすごかった。ギターといい、キーボ ードといい、ベースといい、ドラムスといい、ど れをとってもウマいのだ。観客も呆然。このソロ 演奏の応酬が聴けただけでもこのライブに行った 価値はあったな、うん。

さて、いよいよ後半戦に突入。「BURN OUT」 「TIME ATTACK」などノリのいい曲でダダダーッ と一気に駆け抜ける。こうなると観ているほうも 負けてはいない。思いっきり拳を上げ、飛び上が って彼らに応える。う~, 熱いぜ。

アンコールは「BELLDEER WIND」。が、曲が終わ りメンバーがソデに引っ込んでも手拍子は鳴り止 まない。みんなあの曲を待っているのだ。さらに S.S.T.コールの嵐。手拍子はまだ続く。そして、 その熱いアンコールにS.S.T.は再び応えた。曲は

もちろん「AFTER BURNER」 ······。

このオリジナル曲主体のライブが成功したこと で、S.S.T.はゲームミュージシャンという枠を越 え,バンドとしての地位を確立したのだ。そして この成功は、S.S.T.だけでなくゲームミュージッ ク全体に活気をもたらすはずだ。ゲームミュージ ックだけでは終わらせない、そんなメンバーの気 迫が伝わってくる最高のライブだった。 (香)



### 善バビスペシャル

## GMコンポーザ・

### 第3回 MARO氏&アトミック花田氏(GAMADELIC)

善:はじめまして。Oh!Xの西川です。

MARO(以下マ): ギター担当のMAROです。

アトミック花田(以下ア):ベース担当のアトミッ ク花田です。リングネームです (笑)。

マ&ア: むふ。あ、Oh!XということはX68000の雑 誌ですね。どんなことを話したらいいのかなぁ。 善: X68000ユーザーというのは結構突っ込んだ マニアックな人が多いですから、音楽系の話のほ かに楽器やハードやソフト寄りの話なんかをして いただけると……。

マ&ア:なるほど(笑)。

善:アーケードゲームメーカーのサウンド担当と いうと、パソコンゲームメーカーのそれとは違っ てかなりスタッフの規模も大きいみたいですし, なんかひとつの部というか課になっているわけで すよね。そうなるとアーケードゲームの基板から 鳴っている曲は、作曲者自らの手によって入力さ れたものなのでしょうか。作曲者がいて打ち込み 人がいて……という形態なのでしょうか。

マ:えーと、最近は分業化が進んでまして。作曲 する奴とか打ち込み人とかSE関係をやる奴とか 一応分かれてたりするかな。んでも作曲する奴は 曲データは直接打ち込んでますし。うちは全員曲書 くからそういう区分はあってないようなもんだけど。

善: 自社製の作曲ツールはどんなものですか。

ア:んとね。ステップ入力とかリアルタイム入力 とか両方できるやつ。慣れてきちゃうとね、やっ ぱり直接打ち込んじゃったりするね (笑)。

善: 最近はPCMのチャンネル数がものすごいです よね。「サンダーゾーン」のギターのアーム技とか には驚きましたよ。

マ:そそそ。あれはもう全部サンプリング。あれ はね、すぐにROMが焼けちゃうような業務用のサ ンプラーがあってね。それにギターつないで録音 状態にしておいてバックでシーケンスしたパート を流してそれを聴きながら「ういーん、ぎょいー ん」とかアドリブ弾きまくって。カッコよいとこ ろをシーケンスにはめ込んでいったの。

善:PCMチャンネルが増えるとどうもドラムを派 手にするとか、弦のコードを垂れ流すとかに走り がちですから……。だからああいうのはゲームミ ュージックとしては斬新でしたねぇ。

ア:はは。そうですか。ああいうのは「空牙」以 降うちでは漫透したんだよね。

マ:だね。

善:曲はどういう進行で作っていくんですか。

ア:んと。企画書とかのイラストとか見ながらゲ ームプログラムとほぼ同時進行で作っていくね。 映画みたいに映像が先でそれにハメていくという のが本当はいちばんいいのかもしれないけど。

善:どういうパートから作り始めていきます?

ア:ん一。人それぞれだな一。どう?

マ:そうね。テンポとかリズムを先に決めるかな。 アクションゲーム系ではテンポは重要。やっぱ。

善:旋律とかは?





アトミック花田氏

ア:RPGのような「聴かせる」タイプの曲はやはり 旋律重視ですね。うちはあくまでゲームあっての 音楽という姿勢ですから、ゲームに合ったものを 付けていきます。

マ:「ウルフファング」なんかはアクション系だ けど明るめのメロディアスなやつを多くしたな。 善:ああ、たしかに。いかにも「ロボット」もの

って感じのでしたね。 マ:ええ(笑)。「ウルフファング」はライブとか でもやると思いますよ。いかにもっていう曲が多

いからね、ふふふ 善: 英語の効果音とかはどうしてるんですか? マ:アメリカ支社に頼んでやってもらってる。日 本語版は声優頼んでるね。効果音の演出っていう のって楽しいよね。これがいちばん大変なんだけ ど、ゲームのサウンドとしてはとても重要な部分 だから力入れてます。

### GAMADELICの秘密

善: GAMADELICの歴史は?

ア:バンドとして活動を始めたのは2年前からか

マ:でもうちの会社のゲーム音楽は基本的に外注 しないので、昔からず一っと社内でやってますよ。 昔は機材がいいのがなくて苦労した。

善:楽器とかはどんなものを?

マ:シンセは市販品のはたいていあるよね。コル グならTとWシリーズ, ローランドはD70とか, アカイのサンプラーSII00とか。エンソニック VFX. ヤマハSYシリーズ。Emuのプロテウス。オー バーハイムのマトリックス。なんだかんだいって 会社に買ってもらうの(笑)。最近はあれ、SC-55 いいね。レコーディングのときも重宝してます。 ア: ギターとかベースは各自自前のだよね(笑)。

善:普段は自分の曲以外はどんな音楽聴きます? マ:うーん。石川さゆりかなー(笑)。流しててジ ヤマならないしー

ア:みんななんでも聴くからなぁ。ゲームの曲で 要求されるのって、 やっぱテンポ早いのが多いか らね。反動で遅いのを聴きたくなったりする。 善:で,石川さゆり…… (笑)。

ア:私にはね、リズム帯みたいのがありまして。 ブラックノリみたいのが体質的に好きですね。

マ:最近俺ね、ミューゼットていうね、パリの音 楽家のをよく聴いてる。アコーディオンなんかで ジャズっちゃうの。

ア:ジャズワルツとシャンソンの混ざったのみた いな (笑)。

善:とするとやっぱり洋モノが多いんですか。

マ:そーね。それはいえてる。

善:ゲームミュージック関係は?

ア:ん一。海外のコンシューマ用のゲームミュー ジックとか。あれって学ぶべきとこが多いね。

マ:日本のメーカーのはどんなことやってんのか な一というふうに聴いちゃうな、どうしても。で も、セガとかコナミとかはいいと思うよ。

善: そういえばデータイーストもスーファミに参 入してますね。

ア:ですね。そうそう「ヘラクレス」シリーズの 最新作, あれ音楽スゴイよ。

善:スーファミの音楽関係は、いまどきメモリ制 約に苦しめられるとの噂がありますが。

ア:そーね。でもうちはうちなりの技術でカバー 1. てますよ

善: 効果音とかにもその貴重なメモリ取られるわ



ア:うちにはね、ングジャ三浦っていうドラマー がいるんだけど、そいつがSEのエキスパートで ね。矩形波やサイン波とかのちっちゃい波形から サンプリングまる取り顔負けのSEを作るんです

マ:今回の「ヘラクレス」はオススメよ。曲いい し。

ア:シナリオもかなりいいです。ゲームもぜひ最 後まで遊んでほしいです。CDも出るかも。

### 7月17日発売のアルバムは

善: 7月17日のアルバムはどんな内容ですか。

マ:GAMADELICのテーマとか(笑)。

ア:ラップ/ハウスあり(笑)。うちにはMr.Kとい うラッパーがいるんです(笑)。

善:ラッパー……。

マ:ははは。うちはね、なんでもいるんだよ。ド ラマーはもちろん。指揮者上がりとかね、「ヘラク レス」担当した音大出の奴とか、おっとあいつは 中退だったけ(笑)。

善:メンバーはいったい何人なんですか。

マ:バンドのほうのメンバーは……ラップMr.K. ギターがMAROとTOM佐藤の2人、ベースがアトミ ック, ドラムがングジャ, キーボードはセーラと ライカの女2人……と7人。あと, 今回のCDには はメドレーものが入ってる。過去のデコの歴代ゲ ームたちがリアレンジされて, 一風変わったリズ ムの上に甦る。10分近くの大作よ(笑)。

ア:ホントにね、今回のはゲームファン以外も楽 しめる।枚だよ。

善: それでは最後に読者の皆さんへひとこと。 マ&ア:6/19にサイトロンより「ダークシール Ⅱ」が、そして7/17に同じくサイトロンよりオー ルアレンジの「LAPA'de Lic」が出ます。皆さんよ ろしく。各2枚ずつ買ってください(笑)。

というわけで今年8月予定のゲームミュージッ クフェスティバルにも出演が決まり、さらに7月 にはオリジナルアルバム発売と、ノリにノッてい るGAMADELIC。あと、その前にも小規模のライブ をやりたいといってましたけど、ぜひ実現させて くださいね。それでは、さよーなら一。

### GAMADELIC ディスコグラフィー

ゲームサウンド デコ CD:D25B1002 ヘラクレスの栄光Ⅱ 空牙

CD:PCCB-00021 CD:PCCB-00027

クルードバスター/

ミッドナイトレジスタンス CD:PCCB-00039 CD:PCCB-00048 ダークシール

エドワード・ランディ/

スーパーバーガータイムCD:PCCB-00061 サンダーゾーン CD:PCCB-00068 デス・ブレイド CD:PCCB-00078

CD:PCCB-00084 ウルフファング ダークシール II (GAMADELIC & 葛生千夏)

CD:PCCB-00089

9.3



# 連載のすべて

(前編 1982-1985)



この10年間にはいくつもの連載が始まり、そして、完結していきました(なかには途中で終わったものもありますが)。今月と来月の2回にわたって、Oh!MZ,Oh!Xに連載された記事のすべてを、開始年度による分類で紹介したいと思います。

### 1982年

### パソコンギャル大集合

1982年6月号~9月号, 全4回

パソコンを使っている,あるいは使って みたいと思っている女の子の写真とプロフィールを掲載。合計17人のパソコンギャル が登場した。

### 伊藤のり子の言いたい放題

1982年6月号~9月号,全4回

大学2年生の女の子がパソコンの世界, パソコンユーザーに対する不満, 疑問を書 きつづる。この連載をはじめとして, 創刊 当時は女の子から見たパソコンという感じ の記事も多かった。

### 絵夢絶登面白玉手箱 (有田隆也)

1982年6月号~1985年8月号, 全19回

Oh!Xの前身であるOh!MZの創刊号から, 足掛け3年以上の長い期間にわたって不定 期に連載されたエッセイ。

題名の漢字の羅列は「MZ」をもじったもので、MZシリーズ、そして後に発売されたX1シリーズのユーザーに幅広い話題を提供した。その内容はソフトウェアの話からハードウェアの話まで多岐にわたっており、ゲームプログラムを掲載する月もあればMZ、X1シリーズのメモリマップについて論じる月もあればコンパイラコンパイラについて論じる月もあればコンパイラコンパイラについて論じる月もある。一編のエッセイであることもあれば、面白そうな話題を集めたコラム集であることもあった。

開けてみるまで何が起きるかわからない 点はまさに玉手箱。そして同時に、開ける のが楽しみな玉手箱でもあった。 コッコのお話きいてよね (大山 学) 1982年6月号~9月号,全4回

行方不明になった宇宙飛行士のパパとママを捜して宇宙を旅する、コッコとロボットのおじいちゃんを描いた漫画。副題の「KOKO in Wander Space」が「響子 in CGわ~るど」と似ているのは偶然か。

MZ-80Bはこうやって使うものなのだ!

(神谷誠)

1982年6月号~7月号,全2回

MZ-80Bの導入からBASICの起動,キーボードの操作まで、という入門記事。"初級編"と銘打たれながらも、2カ月で終了。連載第2回の文字がまぶしい。

### MZ-80B実践道場(山本 寬)

1982年6月号~7月号, 全2回

これも2回だけの連載だが、タイトルからしてぶっとんでいる。"シャープさんごめんなさいと私は言いたい編"、"私はまたおもわず自己嫌悪のあまり大砲をばブッ放してしまいました一編"。内容はオルガン、テンキーで16進入力、3次元大砲シミュレーションといったプログラムの作成と解説だが、文章もタイトルと同じく(この頃のパソコン雑誌ではめずらしいほど)ブッ飛んでいる。

### PASCAL SB-4510入門(鈴木芳昭) 1982年6月号~1983年1月号,全7回

MZ-80シリーズ用には、クリーンパソコンという名に恥じないだけの多くの言語が、シャープから発売されていた。そのなかでも特に魅力的だったパスカルについて、やさしく、オモシロオカシク解説している。ポケコンPC-1500入門(粕谷昌朗)

### かりコンドの「300人「」(和中国の)

1982年6月号~1983年2月号, 全9回

ポケコンも、マイコンという趣味の範疇に入れられていた時代。BASICの走るポケコン、「PC-1500」でのプログラミングを取り上げている。当時はまずポケコンを使ってからパソコンをやり始める人も多かった。

### 応用教室Hu-G BASIC (高野庸一)

1982年6月号~9月号, 全4回

MZ-80B用ハドソン製BASIC "Hu-G BASIC" を使ったプログラミングを解説。 構造化, スタック, そして, 3Dグラフィックにまで話題は及んでいる。

### COMPUTER CHESS (馬場隆信)

1982年6月号~1983年1月号, 全7回

チェスの思考ルーチンの作り方を解説。 具体的なプログラムリストこそ掲載されなかったが、MINI-MAX法を中心に思考ルーチンの基本的な考え方を紹介した。

### マシン語・魔神語・DEUS EX MACHINA

(長瀬敏之)

1982年7月号~1984年6月号, 全20回

初心者を対象としたZ80マシン語講座。 基礎編では各命令の働きだけではなく、具体的な使い方やほかの命令との関係にも話 は及び、実践編ではそれを応用して実際に プログラミングに取りかかるという形式で

### 誰でもできる経営プログラム (渡辺 明) 1982年8月号~10月号,全3回

専門的になりがちなマネージメントゲーム (MG) を、専門外の人でも楽しめるようにした、名づけてDMG (ダレデモデキル・マネージメント・ゲーム) を紹介。単なるプログラムの解説に留まらず、DMGモデルの設計、基本構造を取り上げながら、プログラミング、効果的デバッグ法を説明した。

### RELEASEプログラムリスト

1982年7月号~1984年6月号

市販されているパッケージソフトのリストを掲載。昔ならでは、という企画だが、 "お金がなくても根性があれば"と必死で 打ち込んだ人も多かったことだろう。

### フロッピーディスク装置の活用(山科好) 1982年8月号~12月号,全4回

MZ-80Bへのフロッピーディスクの接続 に始まり、動作原理、CP/MやF-DOSなど のDOSの活用を豊富な図や表入りで細か く解説。

### シャープに爆弾を仕掛ける会 (山本 寛) 1982年9月号~1983年2月号

連載とはいえないかもしれないが、一時期のOh!MZを賑わせた(騒がせた?)記事。MZ-2000の発売が設立のきっかけとなっており、会長はMZ-80Bユーザーの山本

寛氏であったが、彼の海外逃亡による会の 自爆で時限爆弾の針は止まった。もちろん, シャレであり、本当に爆弾を仕掛けようと していたわけではない (当たり前)。

プログラムができるまで (黒岩和彦) 1982年9月号~12月号, 全3回

ポケットコンピュータPC-1200を使って, 自分でプログラムが作れるようになるため の知識を学ぶ。ポケコン用とはいえ、フロ ーチャートやプログラムの構造化までも解 説に加えられていた。

PC-1500すぐ使えるプログラム(塚田洋一) 1982年10月号~1983年6月号, 全6回

名前のとおり、すぐに使えるPC-1500用 のプログラムリスト。数式計算から、ゲー ム,音楽演奏、はては成績計算まで、便利 なプログラムを提供した。

### ファン・インタビュー

1982年11月号~1983年3月号

有名アイドルやタレント(もちろん女性) の方々にOh!MZなりのインタビューをす る。パソコンの話題に終始するということ はなく, むしろ全然関係ないプライベート な話が多かった。登場したのは、小鳩くる み, 松島トモ子, 柏原芳恵, 倉田まり子, 真行寺君枝、という多彩な顔ぶれであった。 イラストアニメ講座

1982年11月号~1983年5月号,全7回

テレビアニメーションの制作過程をマジ ックバスがイラストで紹介する。マジック バスは宇宙のオネーサン"オークスター" が登場する第1代目の表紙を担当していた ところ。登場するキャラクターは全員ペン ギンということで、現在のマシン語カクテ ルなどのペンギンの先祖と思われる。

コンピュータマージャン必勝法(福田浩介) 1982年12月号~1983年7月号,全7回

自称"東大No.1の雀師"の福田浩介氏が 理論に基づいた麻雀の打ち方, 考え方を伝 授する。各種のプログラムも多数掲載。



### MZ-80K/C.1200活用シリーズ

(イッティ・リッターポーン)

1982年12月号~3月号, 全4回

東大MZユーザーズクラブのイッティ・ リッターポーン氏による短期連載。イッテ ィさんは正真正銘タイからの留学生である。 MZ-80シリーズの応用例やモニタ内の面 白いサブルーチンなどを紹介した。1回目 がひらがなのプリンタ出力,2.3回目がデー タプロセスシステム、4回目がプリンタに セカンドキャラクタジェネレータを作る, となかなか高度な内容であった。

### やなせたかしの漫画

1983年1月号~3月号

パソコンをテーマにしながらも、ほのぼ のとした雰囲気の漂う、やなせたかし氏の カラーイラスト連載。

Hu-BASIC講座(沖田総一)

1983年2月号~5月号, 全4回

最初に買ったパソコンがMZ-700という 人を対象にした、MZ-700用Hu-BASICの 入門記事。Hu-BASIC講座とはいえ初心者 向けなので、標準的な命令が紹介されてい

### あなたもできるビジネスパソコン

(渡辺明)

1983年3月号~8月号, 全3回

作者が実務を通して得た、実用プログラ ム制作のノウハウを紹介。仕事場にパソコ ンが導入されたときには、自分でソフトウ エアを作らなければならなかったというこ とも多かった時代ならではの連載である。

### Dr.Kuのハード入門 (棄野雅彦)

1983年3月号~1984年2月号,全11回

最初は"MZ-80K/C,1200用ハード入門" として始まったが、いつのまにかこんなお ちゃめなタイトルになっていた。MZ-80に なんらかのハードをつなぐだけでなく, そ れに必要なZ80の動作の解説などもきっち りと押さえていた。未完で終わってしまっ たのは、なんとももったいない。

### MZシステムソフトの活用 (風間 浩) 1983年8月号~1984年3月号,全7回

MZシリーズ用にシャープから発売され たシステムソフトについて、その使い方を 豊富な実例を交えながら解説したもの。な かでもシャープ独自のフロッピーディスク システムであるF-DOSについての解説は4 回にわたって詳しく掲載されている。

### X1強化実践教室(井内秀則)

1983年10月号~1984年1月号,全4回

特別企画Oh!CZ創刊号内で始まったこの 連載は、X1用「シリアル・パラレル・カウ ンタインタフェイス」「EPROM WRI TER」「TTL ROM WRITER」の製作を 取り上げたもの。ハードウェアの入門記事 でもある。

X1 THE PRO BOWLING (Elder Man) 1983年11月号~1984年1月号, 全3回

X1用ボウリングゲームの制作過程を通 じて, ゲームプログラミングのテクニック を紹介。わりと本格的なプログラムで、ピ ンが倒れるアニメーションをPCGで描く ところから、投球の処理までが細かく考え られ、最終的にはそのボウリングゲームの プログラムをサブルーチンとして, トーナ メントツアーのソフトにしてしまう。

### WICS入門 (杉浦勇一)

1983年12月号~1984年1月号

キャリーラボの整数型インタプリタ・コ ンパイラ「WICS」を、BASICと比較しな がら理解しようという記事。せっかくのク リーンコンピュータなのだから、こういう 変わった言語も使ってみようということば で締めくくられている。

### 1984年

ABC分析 (渡辺 明)

1984年1月号~2月号, 全2回

X1のHuBASICを使って、売り上げの分 析と予測を行おうというもの。プログラム の制作を中心に、パソコン導入の成果にも 触れている。

### パソコン千夜一夜(峰岸順二)

1984年1月号~1987年7月号,全38回

ワンボードマイコンの時代にコンピュー タに魅せられ、歴史を作った数々のマシン を使用してこられた峰岸氏によるパソコン 史エッセイ。マイコン黎明期から百花繚乱 の時代に到る貴重な体験談が綴られる。筆 者の都合により、38夜で惜しまれつつ中断

### MOVING! 3Dグラフィックス作法

(鈴木一史)

1984年2月号~8月号, 全3回

Oh!MZ初のコンピュータグラフィック 特集で幕を上げたこの連載は、ワイヤーフ レームによる3Dグラフィックを扱ったも のである。どのようにすれば2Dの画面上に 疑似3Dのグラフィックを表示することが 可能になるか、という基礎的な事柄から始 まり, クリッピング処理, そして3Dグラフ イックによるアニメーションまでが解説さ れた。回を追うにしたがって、しだいにレ ベルアップしていくことにより,グラフィックに不慣れなユーザーでも,容易に3Dグラフィックを楽しめるように工夫されている。対象となった機種はMZ-2000/2200だが,最終回のアニメーションプログラムはMZ-5500/80B,X1での使い方も解説された。BASIC入門(遊歩)

1984年3月号~11月号,全6回

BASICの基本的な命令に焦点を絞り、機種を問わず実行できるサンプルを使ったBASIC入門。例題として数学パズル的なプログラムが取り上げられており、グラフィック命令の違いやスクリーン設定命令の違いなどに悩まされることなく、プログラミングの本質に触れることができる。

### X1面白テクニック(足利裕人)

1984年4月号~9月号,全6回

パソコンテレビというX1の魅力を活かすべく、発売されているさまざまな周辺機器を使うプログラムを紹介する連載。テレビ画面とコンピュータの信号を合成するビデオテロッパを使い、ビデオに状況説明などの吹き出しをスーパーインポーズしたり、タイトルを表示するといった実用的なものから、プロレスの悪役に爆弾を仕掛けるといったお遊び的なもの、ライトペンを使って幼児に文字を教えるためのものなど、種々のショートプログラムが紹介される。それぞれに理解を助ける「ワンポイントテクニック」コーナーが設けられており、プログラミングの勘所が解説された。

### 皿までどーぞ (祝一平)

1984年4月号~1985年4月号, 全11回

現在、電脳俱楽部でおなじみの満開製作所社長として活躍なさっている祝一平氏のエッセイ集。その豊富な知識と穿った物の見方によって培われる独特の視点から、パソコンとそれを取り巻く状況に鋭く切り込んでいる。エッセイ中で使用された「その筋」という言葉は、未定義のままで読者の間に大流行した。

とりわけ、「いつ頃からなのかわからないけれど、ある日気がついたら、自分でパソコンを作ってみたいと思っていた」という1文で始まる第10回の「ただいま予約受付中」というエッセイでは、氏が理想とするコンピュータの仕様が語られ大好評を博した。そのコンピュータの名前が「満開一号」であり、満開一号を制作するために連載の中で氏が興すことになっている会社が「満開製作所」である。さて、現在の氏にその気があるのか。すべては謎である。

石のはなし(松木透)

1984年5月号~6月号, 全2回

パソコンを構成するもっとも基本的な部 品であるTTLとゲート。これがなにものな のかを簡潔に解説したミニ連載。

### 謎の円盤CP/M(高野庸一)

1984年5月号~11月号,全6回

X1用にシャープから安価で発売された CP/Mを使った連載。CP/Mの入門ではなく、CP/Mを使ったプログラミングを目的 としていたため、ある程度のCP/Mのコマンドの使い方とアセンブリ言語の知識が要求される。

**Cコンパイラ序**説(こうもとやすひこ)

1984年6月号~8月号, 全3回

CP/M上のC/80というCコンパイラを使ったC言語入門。C言語の文法を中心に、ポインタや配列の扱い、構造体まで解説され、C言語がどういった言語なのかが紹介された。豊富な実例プログラムが用意され、実例を通して文法を学ぶことができる。

### 拝啓マシン語によろしく (Octopus)

1984年7月号~10月号, 全4回

BASICしか知らなかったという筆者が、2カ月間でマシン語を理解できた秘訣を読者に伝えようという連載。体験がエッセイ風に綴られており、マシン語の説明もあるものの、懇切丁寧に解説したものというより勘所を羅列したものという印象。それだけに行き詰まってしまった読者には解決の手助けとなったことだろう。

### HuBASICの内部解析

(イッティ・リッターポーン)

1984年9月号~11月号, 全3回

X1-HuBASICの、IOCSルーチンやモニタサブルーチンの機能と使い方を解説したもの。文字列表示などの代表的なIOCSコールから始めて、カセット制御、そしてモニタで利用されているサブルーチンの解説へと、次第にレベルアップしながら解説されていく。1つひとつのIOCSコールにマシン語のプログラムとフローチャートが添付されたわかりやすい解説で好評を博した。

### 清水和人のゲームハイテク道場

1984年9月号~1986年7月号,全11回

自他ともに認める至高のゲーマー(ゲームオタクではない)清水和人氏が,毎回ゲームをひとつ取り上げて至高のテクニックを教授する。「ゲームセンターのゲームは,うまくなればヒーローになれる。しかしマイコンゲームは……」との言葉が示すように、マイコンゲームフリークの情報交換の場をも目指していた。結婚後,自分がゲーマーであることを隠すためにいったんは現役を退かれたが,たまたまやらせてみたら奥さんがゲームをいたく気に入ったとのことで,

復活した経緯がある。

Prolog プロローグ (こうもとやすひこ) 1984年11月号~12月号, 全2回

Oh!MZきってのコンピュータ言語通である、こうもとやすひこ氏によるProlog入門。エジンバラ系のPrologを使い、初回はPrologプログラミングの考え方、動作原理といったものが紹介され、第2回で実際のプログラミングが紹介された。1984年の12月号にはBASICで書いたProlog処理系の投稿プログラムも発表され、タイムリーな連載とあわせて人気を博している。

### テキストアドベンチャーを作ろう会

(清水和人)

1984年12月号~1985年6月号,全5回

巷ではハイレゾのグラフィックを駆使したアドベンチャーゲームが人気だが、名作と謳われるあのZORK3部作はテキストアドベンチャーだったじゃないか。やればできる。日本語のテキストアドベンチャーの大作を作ろう。というわけで、テキストアドベンチャーゲーム作りのノウハウが実際のプログラムを交えて解説される。作成のためのツール集も用意され、優秀投稿作品に与えられる北斗賞・南斗賞が設けられたが受賞の噂はない。

### 1985年

### Again Watch

1985年1月号~1989年12月,全60回

ペンギン情報コーナーに添えられた見開き半ページの連載。時事通信的な色合いで、パソコン世相を鋭く斬った切り口が人気だった。

### 猫とコンピュータ (高沢恭子)

1985年2月号~現在

自分にはよくわからない存在であるコンピュータに夢中になっているご主人と子供の様子を、ひとり取り残された感のある奥さんが愛情を込めて温かく描写したエッセイ集。とかく硬くなりがちなOh!MZの記事のなか、一服の清涼剤のような連載は読者に大好評で、単行本にもまとめられた。

Lisp入門 (こうもとやすひこ)

1985年2月号~5月号, 全4回

Prolog入門に続く、こうもとやすひこ氏によるコンピュータ言語入門。人工知能言語のアセンブラとも呼ばれるLispが紹介された。取り上げられているのは数あるLisp言語の方言のなかでも、Lisp1.5を中心としたオーソドックスなもの。6月号でS-OS上のLisp処理系が発表されたあとは、その例題集としても利用された。

### Elder ManのPUZZLE BOOK (Elder Man) 1985年4月号~9月号, 全6回

基本的にX1シリーズのHuBASICを使いながら、実際に遊んで楽しめるパズルゲームが掲載された。一部にマシン語を使ってスピードアップを目指しており、4×4のマスに数字を順に並べるオーソドックスな15ゲームや迷路ゲーム、最終回にはパズルの野球ゲームまでが紹介された。

### C入門ステップbyステップ (遊歩)

1985年4月号~7月号, 全3回

いまをときめいていたC言語の入門講座。 実際のプログラム例を見せながら、基本的な事柄からしだいにステップアップしていく方式で連載が進められた。押さえておくべき1つひとつの事項が「STEP1」のように整理されていた。

### 「できるはずの人」のためのツメターイ BASIC塾 (高原ひでき)

1985年5月号~10月号,全6回

受験世代にマッチした心の通わない、必要最小限のことを効率的に詰め込める予備校的講座を目指して開始された、高原ひでき氏によるBASIC入門講座。初回に入学試験と称して、BASICを使ううえで必要な英語と数学の基礎知識のテストを行っており、「60点未満の人はここであきらめてください」と冷たく切り放した点が斬新。できるはずの人を対象としたツボを押さえた簡潔な解説は好評を博した。

### THE SENTINEL

1985年6月号~現在

同じZ80というCPUを使ったパソコンなのに、同じマシン語プログラムが実行できないのはなぜなのか、という素朴な疑問からスタートした全機種共通規格。当初、MZとX1が統一され、その後PC-8801、PC-8001、FM-7(Z80カードあるいはエミュレーション)、SMC-777、PASOPIAなど、各社の8ビットパソコン上に次々と共通の土台が形成された。提供されるアプリケーションもプログラミング言語を中心に増加の一途をたどり、ゲームからツールまで豊富に提供されている。現在ではオリジナルのコンパイラやC言語までサポートされ、8ビットパソコンの中心的システムに成長した。May the "FORTH" be with you

(清水和人)

1985年6月号~8月号, 全3回

「するってぇとなんですかい。そのふぉ ーすってぇ言語はすごい言語だと,こうぉ っしゃりてぇわけですね」

「すごいのすごくないのって,これがあんた,すごいという言葉はこいつのために



あるようなもんですぜい」

「へえ、そんなに!」

というわけで、FORTHにはまりこんだ清水和人氏の3回集中連載。語り口調と例題の妙が愛された。

### 3DマルチCAD (小澤 尚)

1985年7月号~1986年1月号,全7回

建築家である小澤尚氏がX1を使って作成した3DのCADプログラムを,分載のかたちで提供していく連載。それぞれの回に掲載されたプログラムは単独での利用も可能なように配慮されていた。2DのグラフィックにZ軸方向の厚みを付加する簡単なものから,本格的な3DでのCADまで楽しめる。Lisp-85入門(向原あゆむ)

1985年9月号~11月号, 全3回

S-OS "MACE" と同時に発表されたLisp 処理系の入門講座。2月号のLisp入門は一般 的なLisp処理系を対象としていたため、掲載されたプログラムはそのままのかたちではLisp-85で実行できないし、なかには移植の非常に困難なものも存在した。「Lisp-85の入門を」という読者の声に応えるかたちで開始されたのがこの連載。Lisp言語の基本的な解説が主だが、最終回にはパターンマッチや記号処理の基礎的なプログラムも掲載されている。

### 霧降高原から (Yumi)

1985年9月号~1986年8月号,全11回

質実剛健なOh! MZにあって、「猫とコンピュータ」とともに清涼剤的な役割を果たしたエッセイ。白いX1への思い入れが込められた肩肘張らないさわやかな語り口調は、独特の風景描写ともあいまって多くのファンを魅了した。Oh! MZにはめずらしい女性のエッセイという点も魅力のひとつだが、実際に書いていたのが現○○さん婦人であることはあまり知られていない。

**ますますツメターイBASIC塾**(高原ひでき) 1985年12月号~1986年5月号,全6回

多くの「できるはずの人」をBASICに開眼させ、大好評を博した「『できるはずの人』のためのツメターイBASIC塾」の続編。中規模の実践的なプログラムを中心に、実際にひとつのプログラムを作り上げるためのノウハウに中心が置かれた。

### 1500/700 USER'S BULLETIN

1985年12月号~1987年1月号, 全11回

MZシリーズの入門機、MZ-700/1500の活用連載。マウスを接続したり、バーコードリーダを接続したりと、「えっ、こんなものを」と思わず驚くような周辺機器を接続して活用を図っていく、複数の筆者によるリレー連載。接続する周辺機器によっていかようにも能力を拡大していくコンピュータの妙を思い知らされる連載で、筆者連のMZ-700/1500に対する熱情が伝わってくる。それもそのはず、筆者はMZ-700/1500の○○○であり、一般には入手困難な周辺機器を利用できたのも道理というわけだ。

### マシン語体操1・2・3 (泉 大介)

1985年12月号~1988年5月,全29回

全機種共通のマシン語環境であるS-OSをベースにしたマシン語入門講座。これに先立つ11月号のマシン語特集で「16語でできるマシン語入門」と題した準備編が掲載されており、12号以降丁寧な解説が加えられた入門講座が開始された。毎回16語の命令しか使わないサンプルプログラムが添えられていたのが特徴。サンプルプログラムを作成するうえでのアルゴリズム設計の説明、アルゴリズムを実現するための命令の組み合わせ方、プログラム自身の詳細な解説が付加されており、人気の長期連載となった。1行アセンブラやLisp処理系といった大がかりなものまで作成されている。

# GAME OF THE DECADE

さまざまなコンピュータに、 さまざまなゲ ーム、10年間には、それぞれの機種の特徴 を生かしたゲームが多数発売されました。 機種別に代表的なものを見てみましょう。

### MZ-80K/C/1200 (1978年発売)

CPUはZ80 (2 MHz)。40×25の1,000文字表 示, 音楽面では単音で | オクターブが表現でき た。いまとなっては見劣りするが、当時として は先進的なコンピュータだった。





ネコジャラ氏制作のアドベンチャーゲーム。 オンメモリでありながら、41の場所に対しそれ ぞれ4方向の画面があり、トータルでは164もの 画面数があった。もちろんテープ版で、価格は 3,000円という設定。当時の中でも安いほうだっ た。ちなみにMZ-700/1500用もあった。

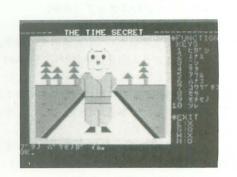

タイムシークレット (BOND SOFT)

タイムシークレットシリーズ第 | 話。「ファラ ス星の危機」というサブタイトルがついていた。 オンメモリで画面数は100、登録語が260という ロールプレイングアドベンチャーであった。MZ -700/I500用やXIシリーズ用も発売されてい



### MZ-80B/2000/2200(1982年発売)

Z80A (4 MHz) にメインメモリ64 K バイト、 キャラクタVRAM2Kバイト,以上が標準装備, オプションでグラフィックVRAMを48Kまで搭 載できた。本体にグリーンディスプレイと電磁 カセットメカデッキを装備したオールインワン タイプになっており、コンピュータらしい形を したコンピュータである(MZ-2000)。

### F2グランプリ (Carry lab.)

3 D 感覚のレースゲーム。決められたコース を走って順位を競う。ほかにもコースのコンス トラクションがあり、自分で設計したコースを 走ることができた。運転モードが2種類あり、

普通のアクセル、ブレーキのほかにアクセルを 7つのキーに割り振って7段階のアクセルコン トロールする方法も選べる。カラーモニタで見 るとちらついて、3 Dスコープでもかけてみた くなるようなものだった。ちなみにXIシリー ズにもF2グランプリはあったが、そのようなこ とは起こらなかった。

### プラズマライン (テクノソフト)

ポリゴン (立体) で再現される宇宙空間にお ける星間ドライブゲームである。もちろん宇宙 艦隊などもポリゴンで表現されている。武器や シールドなどを補給しながら、宇宙で繰り広げ られるキャノンボールと思っていただければ間 違いない。あのTUX吉村氏をメインプログラマ にしているだけあって、現在でも驚異としかい いようがない速度で動いていた。やりこんだ人 は1周ではものたらず、3周4周と周回を重ね たようだ。





### GAME OF THE YEARの歩み

1985年度(1986年3月号)

ファンタジアン (クリスタルソフト)

正統派のロールプレイングゲーム。クリアに はマッピングと戦略が大切。ファンタジアン病 という言葉も生まれた。その症状とは"廊下の ビニールタイルのマス目に沿って歩いてしま う"とか、"朝起きるとテレビの画面に「ファン タジアン」のメニューが映っている"など。こ の年はロールプレイングゲームが大流行した。 2位:ザナドゥ (日本ファルコム)

3位:ザ・ブラックオニキス (BPS)

### MZ-700/1500 (1982年発売)

Z80A (3.6MHz) 搭載。 $80 \times 50$ ドットの 8 色表示で、ブザー単音 3 オクターブというものだった。また、MZ-80K/C/1200シリーズとのコンパチビリティも保っている。MZ-1500になってクイックディスク(QD)やPSG 6 声を装備した。また、タレント起用の少ないシャープのわりに(失礼)、MZ-1500は倉沢敦美がCMをしており、彼女のイメージが強い。

### タイムトンネル (BOND SOFT)

またまたネコジャラ氏によるタイムシークレットの第2話。画面数も140と増え、パレット機能を使ったアニメーションも取り入れた。マルチエンディングという要素も加え、当時のユーザーを魅了した。ヒロインであるエリーゼのキャラクターポストカードが発売されていたことでも、盛り上がっていたことがわかる。

### ゼビウス (古籏一浩)

最初に断わっておくが、市販はされていない。このゼビウスは本誌の投稿作品なのである。MZ-700に不可能はないといわしめた古旗マジックの真骨頂である。アンドアジェネシスのキャラクタグラフィックを描くのに半年かかったというエピソードが残っている。その分、完成度はすさまじく、MZ-700の本当の実力をまざまざと見せつけてくれた。

### 走れスカイライン (COMPAC)

原作はPC-8001シリーズ用である。3Dのドライブゲームであり、まっとうなアルゴリズムで 再現されるコースはリアリティがあった。スカ

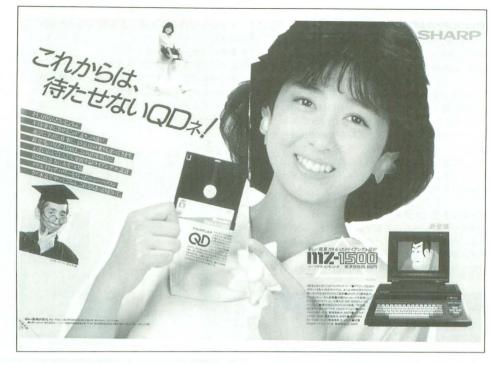

イラインRSを自在に操り、ドライブする感覚は 当時で最も素晴らしかった。 もちろん、ドリフトやカウンタまでもサポートされていた。PC-8001用にはなかったコンストラクション機能が MZ-1500用になって加わった。







# THE STATE OF THE S

### MZ-5500/6500 (1984年発表)

8086を8 MHzで動かし、ビットマップディスプレイで640×400を8色で2画面という贅沢。 ハードウェアでマルチウィンドウを装備し、マウスが標準装備されている。なんと豪華なMS-DOSマシンであろうか(MZ-6500)。

### ROGUE

UNIXで開発されたロールプレイングゲームのDOS版。UNIXという点からわかるようにテキストのみで表現されたゲームであるが、奥の深さは並ではなかった。編集室のMZ-6500でこれほど長く愛されたソフトもあるまい。現在ではX68000用のROGUEもあるようだ。@氏をはじめ、U氏も完全にトリコになっていた。そもそも@マーク自体がROGUEの主人公のマークなのだ。みんな本当に好きなのね。



### GAME OF THE YEARの歩み

1986年度 (1987年 4 月号)

ウィザードリィ (アスキー/フォアチューン)

原作はAPPLEI。地下10階にいるワードナを倒すために、6人のパーティーを組んでダンジョンをさまよう。この世界は力と魔法がすべてを支配する。敵を倒しアイテムをかき集め、謎を解き、スキルを上げる。海外で名作と呼ばれるロールプレイングゲームは、日本でも強かった。この年は本格的なロールプレイングにブームが移行した。その中でもシミュレーションが2位に健闘しているのは新しい流れか。

2位:三國志(光栄)

3位:ザナドゥ (日本ファルコム)

1987年度(1988年4月号)

三國志 (光栄)

歴史シミュレーションのなかでも、「信長の野望」とタメを張る人気ソフト。 英雄を操り中国を統一する。現在でも続編が登場する息の長 ~いソフトである。原作ともいえる吉川英治の三國志の文庫本も売れたようだ。この年は打って変わってシミュレーションゲームが流行した。 "猫も杓子もRPG"となった日本のゲーム界に飽きがきたのが原因だろう。

2位:大戦略 X I (システムソフト)

3位:信長の野望 全国版 (光栄)

1988年度 (1989年 4 月号)

ソーサリアン (日本ファルコム)

ソーサリアンシステムと名づけられた手法でグランプリを取った。キャラクターを細かく作り、シナリオディスクの入れ替えで、さまざまなシナリオのロールプレイングを楽しめるという発想は斬新だった。また、古代祐三氏らの音楽も素晴らしい。シミュレーション熱も冷めて、この年は日本ファルコムのロールプレイングに沸いた I 年だった。

2位:イース I (日本ファルコム) 3位:スーパー大戦略(システムソフト)

### MZ-2500/2861 (1985年発表)

究極のMZがこのMZ-2500シリーズだ。Z80B(6 MHz)を搭載し、640×400の16色同時表示や320×200で256色同時表示などもあり、当時最速の16ビットマシンと同等の描画速度を誇った。またXIで有用性が確かめられたPCGも搭載し、グラフィック環境はこの上なく強力だった。FM音源3声、PSG3声という構成は当時一般的だったPC-880IシリーズやFM-77シリーズと同等のもので、さらにアナログテープすらも録音、再生することができた。MZ-286IはMZ-2500モードを持つ16ビットコンピュータ。ソフトウェアでPC-980I互換をやって話題になった。

### オービットⅢ (テクノソフト)

ワイヤーフレームによる 3 Dシューティングゲーム。通常攻撃のレーザーのほかにホーミングミサイルがある点など、Oh!XではおなじみのSIONも少なからず、このゲームの影響を受けている。数

### GAME OF THE YEARの歩み

1989年度(1990年4月号)

アフターバーナー (電波新聞社)

やはりというべきだろう。当時ライバルとされていたFM TOWNS用のアフターバーナーはグラフィックはよかったが、動きがちょっとぎこちなかった。ゲーム性を追求して、動きがよかった X 68000版はユーザーに諸手を挙げて歓迎されたものだ。いわずと知れた 3 Dシューティングゲームである。X 68000ユーザーが増えてくると、クオリティの高さからいっても、X 68000用のソフトが受賞するのもうなずける。

2位:ジェノサイド (ズーム) 3位:テトリス (BPS)

1990年度(1991年4月号)

ダンジョン・マスター (ビクター音楽産業)

すべての操作がマウスで行われるリアルタイムロールプレイング。すべての謎やワナは自分の頭で解かなければならない。常にリアルタイムなので、放っておいてトイレにいくこともできない? パソコンを使ったロールプレイングならではの世界に多くの読者が引きずりこまれた。この年は海外の移植モノが大ブーム。変なところにも凝りまくって作られたソフトは、大作と呼ばれる似たりよったりの日本のソフトたちを軽く引き離した。

2位:シムシティー (イマジニア) 3位:ポピュラス (イマジニア)

1991年度(1992年4月号)パロディウスだ!(コナミ)

ゲーム性、話題性、音楽性、どれをとっても 横綱格の「パロディウスだ!」。ほとんど完全移 植ともいえるようなデキのよさは、X 68000のすごさもさることながら、プログラミングテクニックの素晴らしさで他を圧倒する。この年は前年とは180度方向転換の国内ソフトの大逆嬰になった。とくにアーケードメーカーのコナミの本気ぶりは順位を見るまでもなくあきらか。来年はGIで連続グランプリをさらうのだろうか。そうなると、ひとつのソフトハウスが2回もグランプリという過去にない偉業を達成することになる。

2位:スターウォーズ (M.N.M) 3位:出たな!! ツインビー (コナミ) ある 8 ビット機種に移植されたこのゲーム。なかでもダントツの速さと美しさを誇ったのがMZ-2500用だ。

### テグザー (ゲームアーツ)

ロボットの変形が美しいスクロールシューティングゲームです。まるでマクロスのような飛行機 形態からロボット形態に、またその逆と、ずいぶん細かいアニメーション処理が行われていた。自 動照準のレーザーといい,大ヒットになったシューティングゲームだ。

このゲームはPC-8801mkIISRがFM音源をビシバシ鳴らして店頭デモをしており、そちらのイメージが強いのだが、ほぼ同等のものがMZ-2500上で再現された。ちなみにXI用は本家のゲームアーツではなく、SQUAREが移植して、BGMは鳴らなかった。







### X1 (1983年発表)

元祖 A V パソコン。スノーホワイト, ワインレッドなどの斬新なカラーで登場した。Z80A (4 MHz を搭載。先見の明ともいうべき強力なPCG, PSGを搭載し, ゲームマシンといやみをいわれたこともある。また, 電磁カセットメカは優秀で, 多段ロードが必要なゲームすらもテープ版が発表された。

### ゼビウス (電波新聞社)

世間をあっといわせた名作ソフト。アーケード から移植の縦スクロールのシューティングゲーム

である。このゲームのためだけにX I を買う人がいたほどの人気で、X I ユーザーの 2 人にひとりはこのソフトを持っているといわれた時代があった。ジョイスティック XEIとセットのパッケージが好評で、事実上XEI がX I の標準ジョイスティックとなった。

### サンダーフォース (テク ノソフト)

「サンゾーホーシ」(本当はサンダーフォース)と,いきなりしゃべったこのソフトは8方向スクロールのシューティングゲーム。オリジナルゲームで

ありながら、そのテクニックや演出はアーケード ゲームにもひけをとらない。縦スクロール・アー ケードのゼビウス、8方向スクロール・オリジナ ルのサンダーフォースはよくライバル関係といわ れていた。

### ザナドゥ (日本ファルコム)

ブォン, ブォン, ……, シャキーン! と登場したオープニングは感動モノ。アイテムに経験値をもたせる, メシを食わないとハラが減る, 本当にでっかいボスキャラなど, 本格的ロールプレイングゲームとして一世を風靡した。他機種ではありえなかったテープ版があったのも特徴のひとつ。ただし, キャラクタ作成に30分以上を要した。





### X 1 turbo (1984年発表)

X I シリーズ初のフロッピーディスク 2 基搭載 モデル。グラフィックや日本語処理もI6ビット並であり、8 ビットを超えたマシンとしての評価が高かった。Z80A(4 MHz)を搭載し、CTC、DMA、SI0などのサブCPUがサポートに回っている。また、漢字VRAMを載せることで8 ビットとしてはこれまでにない環境を構築。グラフィックVRAMは96 Kバイトあり、640×400の高解像度で8 色を表示できるようになった。また、turbo Z 以降はアナログRGBにも対応し、turboの発売当時はPSG 3 声だった音楽関係もFM音源8 声が加わり、当時最強の音楽環境にあった。また、X I シリーズとの上位互換という点も高い評価の要因のひとつ。

### ブラスティー (SQUARE)

日本サンライズが協力したアニメーション処理が自慢のロールプレイングゲーム。それまでにないレベルの設定資料やセル画、ごく自然な感覚のアニメーションなど、話題にはこと欠かなかった。また同時期に発売されていた $\alpha$ (アルファ)というアドベンチャーゲームもフルアニメーション処理を実現しており、X | turboの機能をあますことな







### く使いこなしていた。

### アステカ (日本ファルコム)

おそらく最初のXIturbo専用ゲーム。約0.2秒という瞬間画面表示のアドベンチャーゲームである。 舞台はアステカ文明の遺跡が発見されたパレンケ の町。リアルなグラフィックはビデオからの取り 込み画像であった。また、取り込みのわりに次か ら次へと画面を進めてもまるで苦にならないスピードは立派。当時は速いものでも | 画面描画に | 分程度はかかっていた。

### X68000 (1986年発表)

みなさんご存じのパーソナルワークステーション。「夢を超えた」というキャッチコピーはダテではなく、超強力なスペックをぶら下げて、鮮烈にデビューした。MC68000の10MHzはいまとなってはちょいと遅いが、当時は驚異的なスピードだった。店頭デモのグラディウスは口を開けっ放しにして見る人が続出するほどの出来栄えだし、ハードディスクがつながったデモは荻野目洋子がダンシングヒーローを踊っていた。640×200、16色中8色というレベルが標準だった時代に、512×512、65536色同時表示というぶっとんだスペック。また、超強力なスプライトやXIシリーズゆずりのFM音源8声、サンプリングではADPCMがI声と、まさにパーソナルなワークステーションであった。

### グラディウス (シャープ/SPS)

X 68000発売から I カ月くらい、ゲームと呼べる ソフトはこれしかなかった。「ソフトなければただ の箱」伝説を打ち破り、このグラディウスは X 68000ユーザーの心の拠り所となった。パソコン誌 はこぞってグラディウスを紹介したものだ。この ソフトは非売品で、初代 X 68000に付属していた。 ドラゴンスピリット(電波新聞社)

まだ X 68000の出荷台数が 3 万台だった頃、なぜか 1 万 8 千本も売れたソフト。縦画面モードに初めて対応、美しいマップにFM音源を酷使したBGM、物語性に満ちたこのゲームは素晴らしい。アフターバーナー(電波新聞社)

普通の人はマウスでこのゲームを遊んでいたので、アフターバーナー発売から3カ月もすると、秋葉原ではマウスがダントツに売れたとか。理由はいうまでもないだろう。ユーザーがいかに熱くなっていたかがわかる。それを見越してか、シャーブはアナログジョイスティックをこのゲームのために作った、といわれる。

### ジェノサイド (ズーム)

ズームの名前を世間に知らしめたソフト。ロボットアクションゲームで、登場キャラがでかいでかい。ザコキャラでも普通のゲームの中ボス程度の大きさがあったり、硬さもハンパではない。ましてやボスキャラともなると硬い便い。移植モノ全盛のころに、このオリジナルゲームが登場、X 68000ユー

ザーの多くが飛びついた。

### ナイトアームズ (アルシスソフトウェア)

アルシスソフトのなかでも傑作の部類に入る3 Dシューティングゲームである。3D面もあるが、な んといっても新しいのはテグザーのような2D面 に奥行きをもたせた疑似3D面である。回転拡大縮 小のルーチンもかなり高速のものを使用しており、 技術のアルシスの名を納得させられる。

### スターウォーズ (M.N.M Software)

海外のマシンに移植しても大ヒットが確実といえるのは、このゲームがいちばんだろう。ワイヤーフレームを使用したゲームはいくつかあるが、そのなかでもリアル感では群を抜いている。自由自在に変えられる視点やトレースプレイ、遠近感を3段階で表現した効果音など。













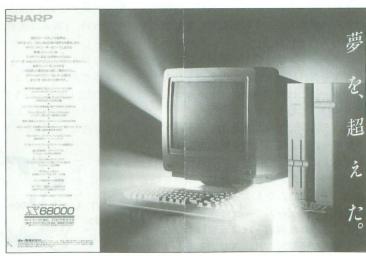

# |特|別|寄|稿|"なんか言わせてくれなくちゃだり"

### 仮想世界よ永遠なれ

### 古村 聡

私はOh!X若手スタッフである。ゆえに若い。したがって10年前はもっと若かった。

若さゆえの暴走もした。もちろん、シャコタン、タケヤリデッパでハコノリ(もう年寄りにしかわからん言葉であろうなあ、このへんは。ナメ猫なんて知ってるか?)というアレではなく、もちろんパソコン特有のアレであったりする。

徹夜だってした。もちろん、いまだって若いのだからそこそこの徹夜はするが、あの当時はもっとアツイ徹夜をガンガンした。たぶん、みんなそうだった。そんなみんなの努力のおかげで、この10年でパソコンはずいぶん進化した。MZ、Xのシャープはもちろん、ほかのNほにゃららだって、Fなんちゃらだってみんな変わったのだ。10年前から比べると。

あのころのゲームははっきりいって、貧乏だった。北側、風呂なし、四畳半、ドナドナドーナードーナー、売られてゆくよお~といった、いま考えればどうしようもなくビンボったらしい世界だったのだ。プログラムはBASICで書き、キャラクターは"@"や"#"といった文字キャラクタで表し、音はうざったく、できれば聞きたくもない、あの「ピー」というエラーのBEEP音くらい。電子音がいやなら、カセットインタフェイスの寿命を縮める覚悟で、内蔵リレーをガチガチやる(ああ、内蔵アコースティックサンド)くらいしか選択の余地がなかったのだから。

それに比べていまのパソコンゲーム環境はリッチである。もうわざわざいう必要もないだろうが、PCMでハンソロが叫びいの、チチビンタ嬢は悩ましく動きいの、患者の腹を切れば総天然色で内蔵がとびちり、もはや、ここは天国別世界、ホテルニューオカベ!? てなもんである。

というふうにゲームは進化したが、ゲームがゲームとしての役割を変えてしまったかといえば、そうではない。

結局のところ、ゲームにかじりついて離れない若い衆は、今も昔も画面にかじりついているし、ゲームキャラは画面上を動き回る。そこには現実とは違う形のもうひとつの現実が映し出され、みな、そのもうひ

とつの世界の人になろうと努力しつづける のである。

ある意味で、Oh!Xも仮想の世界である。 もちろんOh!XはPersonal Computer Mag azine For MZ,X1,X68000であり、読者の 皆様に情報を提供する情報誌である。

しかし、Oh!Xは誌面上に編集者がいて、ライターがいて、読者がいる。それぞれのキャラクターがそれぞれのプログラム、記事、原稿、ハガキといったものを書く。そして、それらは1人ひとりのキャラクターの性格を形作り、そしてそれらキャラクターが集まって、Oh!Xという世界を作り出しているのだ。

その意味でゲームというものと、Oh!Xは 非常によく似ているのである。

ゲームは進化しながらも、ゲームであり つづけた。巷にはクソ面白くもないオヤギ マシンがあふれるという逆境の中で。

オヤヂマシンは会社で使うためのパソコンであり、会社でゲームをするわけにはいかない。大事なのは楽しさではなく、無味乾燥な能率、管理、統率であり、決して個人にとっての快適さではない。そのようなゲーム向きとはいいがたい環境があふれかえる現状でも、ますますゲーム勢力は大きくなり強化されてきた。それでもゲームはゲームでありつづけたのだ。

これまでの10年でも決して、Oh!Xのいいように時代は流れてこなかったし、この先何年続くのかは知らないが、おそらくこの先だって決して平坦な道ではないだろう。

しかし案ずることはない。

Oh!XのライターがOh!Xライターであり、Oh!XのハガキがOh!Xのハガキであり、Oh! XのプログラムがOh!Xのプログラムでありつづけ、Oh!Xの読者がOh!Xの読者であり、そして、"XというマシンがXでありつづけるかぎり"、きっと、Oh!XはOh!Xという世界でありつづける。きっとそうに違いないのだ。Oh!Xという名の仮想世界はゲーム、パソコンといった仮想世界とともに永遠に存在しつづけるのである。



### 人生は奇遇なもの

### 金子 俊一

うむ、めでたい。やはり人生も本生(?) も区切りは祝うべきだろう。

そもそも私がこの雑誌を買うようになっ たのが1984年の11月, 忘れもしないX1tur boの発表があった時期だ。正直に話すと, あの当時はPC-8801mk II がほしくてほし くてたまらなかった。 高校1年生だった私 が親をだまし、40万円の借金を拘え込む一 大決心をして、パソコンショップへ行った 日が1984年10月18日。18日ってことで、パ ソコン雑誌の発売日だった。そのショップ においてある雑誌をなにげなくめくると, X1turboが。まさに運命の出会いであった。 喉元まで出かかった「PC-8801mk ▮くださ い」という言葉を飲み込んで、いったのが 「X1turboください」。その1週間後に発 売, さらに10日ほどした文化の日にX1tur boは届いたのであった。

まあ、最初にさわったコンピュータが MZ-40Kという前時代の遺物だったり、最 初に自分で買ったコンピュータがPC-1251 というポケコンだったりして、なにやら因 縁めいたシャープとのつながりがいっそう 深くなっていったわけである。

私はX1turboを買う前に、何度かコンピュータの購入を計画したことがあった。PC -6001、PC-8001など。特にPC-8001mk II は完全に買うことが決定した雰囲気だった。しかし、NECとは縁がなかったのだろうか、買おうとするたびになんらかのかたちで買わないという結論が導き出されていったのである。それを考えれば、シャープ系のパソコン雑誌でライターをやっているというのも、シャープと赤い糸で結ばれていた私ならではのことかもしれない。現在は国民機も持っているが、エプソン製である。とことんNECには縁がない。

この雑誌のライターをやらせていただくきっかけになったのはS-OSである。高校2年生の終わりころ、PC-8801版 (ROM版)を市ヶ谷にあったOh!MZ編集部に持ち込んだのである。なぜX1turboを買った人間がPC-8801用のS-OSを作れるんだ?と疑問に思う人も多いことだろう。持ち込んだのはPC-8801ユーザーの(H.K.)氏と一緒に、だったのだ。(H.K.)氏とは中学2年生の

ときに同じクラスになった。その頃はあま り仲がいいとはいえなかったが、彼がPC-8801mkIIを買ってから急速に仲がよくな ったのだ。ちなみに彼の家まで歩いて5分 程度である。

高校2年生といえば、(で)氏と同じクラ スになったのが高校2年生のときだった。 当時タカビーだった(で)氏は、「え、マシ ン語できないの? まあ6カ月じゃしよう がないよ」などとほざいていた。奮起した 私がZ80を理解したのは3日後。実際にま ともなプログラムが書けるようになったの はもっと先の話になるのだが。

私が高校2年生のときから、私の幼なじ みと一緒に学校に通っていた人, それが (善)氏。面識はなかったが、のちに発覚。 その頃は同じ駅を利用していたことになる。

さらにいうならば、浪人1年生のときに 初めての授業で隣に座った人が(øyk)氏。 私が話しかけて、鉛筆を忘れてきた(φyk) 氏に鉛筆を貸したのがきっかけ。当時、彼 は初代X1のユーザーで、カセットベースだ ったと記憶している。

う~む。世の中せまいもんだ。いまとな っては(H.K.)氏は質問箱の先生に、(で)氏 はショートプロ, (善)氏は「鼻からそうめ ん」だし、(dyk)氏はマウスでデッサンをす るし。さて、私は何をするか。

わが家には猫がいる。名前は「太郎」く ん。名前から察するとおりのオス猫で、年 は満5歳だったかな。雑種で茶黒のトラネ コだが、こいつがかわいい。頭の先から尻 尾のつけ根までが55cmと,かなり大柄なや つだ。重さもなかなかのもので、膝の上で 眠られると足が痺れてくる。このまま育つ といつかは1mを超えるかもしれないと、 太郎くんが2歳の頃に心配していたものだ (もちろん杞憂に終わったが)。

いろいろと猫を観察してきたが、最近に なって認識したことがある。それは、「ネコ は真剣に生きている」ということである。 よく「猫は昼寝ばかりしていていいな」と か,「猫に生まれれば試験はなかったのに」 というたぐいの話をするが、ネコってそん なに甘いもんじゃない。人間でふざけたヤ ローはよく見かけるが、ふざけて生きてい るネコというのは見たことがない。

最近の私の格言、「ネコもがんばる、ボク もがんばる」。ネコを見習って真剣に生きよ う。世の中はすべてが先生である。

# 頑張れるくん作・絵をかはしてつし





















### 10年間の個人的5大エピソード

### 中森 章

中島みゆきは5年で人の顔立ちが変わると歌った。5年は人の心を変えるのに十分な時間だ。創刊からすでに10年が過ぎたOh!X (Oh!MZ) もかなりの変貌を遂げてきた。思えば何人もの編集者やスタッフが僕の前を通り過ぎていき、僕は知らないうちにおじさんになってしまった。年寄りの相場は昔話。個人の観点から見たこの10年を振り返ってみようかな。

### ●Oh!MZ創刊

まるでアニメ専門誌みたいだ。有田 (隆 也) 氏からタダでもらった創刊号は、妙に 薄くて派手だった。打ち明けると、当時の 僕はパソコンにあまり興味はなかった。使 い勝手も速度も大型計算機のほうが優れて いると思っていたし、プログラム電卓より も計算速度の遅いBASICに、未来の可能性 など見出すことはできなかったのだ。みん ながMZ-80KやMZ-80Cに抱いている情熱 みたいなものはなかった。誘われるままに 書いた当時の原稿(たしか創刊2号に掲載 された)には「パソコンなんて知らないよ」 って雰囲気があったかもしれない。でも, Oh!MZにはなぜか惹かれるものがあり、毎 号欠かさず読んでいた。この頃はスタッフ というよりも、ほとんど読者であった。

### •MZ-LOGO

こんなものがあるんだけど。有田氏からっきされた小冊子は、アップル上で動くLOGOというプログラミング言語のマニュアルだった。今度MZ-2000用にLOGOが発売されるので、マニュアル作りに協力してほしいということだったのだ。暇な学生の身分に断る理由などあろうはずがなく、ふたつ返事でその仕事を引き受けた。実際にプログラムを動かしながら動作を書き綴っていく作業はなかなか興味深く、また、パソコンのいろいろな可能性(少しは見えた)を知るのにはちょうどよい経験だった。そして、このマニュアル作成を契機に編集部に入りMMZのスタッフになってしまっていた。

### ●清水和人氏

デンドロエリアンをください。思い入れ たっぷりのゲームレビューで読者をわくわ くさせる清水和人氏。彼はBASICで作った

自作の麻雀ゲーム(これは後にADVANCED MZ-700に掲載された)の高速化のために MZ-700のBASICの内部をいじりまわして いた。ハンドアセンブルして作ったZ80の マシン語コードをBASICの(自分のプログ ラムでの)不要エリアに埋め込み、そこを サブルーチンコールしていたのだ。BASIC のシステム領域を破壊して自分のプログラ ム領域を確保するという発想は結構刺激的 で、これがパソコンを活用するということ かと変な納得をした。また, 高価なアセン ブラを買わなくてもハンドアセンブルすれ ばマシン語が使えるという発見は大きかっ た。その後、マシン語でちょくちょくプロ グラムを書くようになった僕は、パソコン というものはマシン語で自由自在に操るこ とができるということを認識するようにな り, 面白さがわかり始めてきた。

### ●斉藤由貴事件

S-OSの企画が開始された記念的な年。原稿に斉藤由貴の名前を書いたところ、「斉藤」では「せいとう」だということで、校正の段階で「斎藤」に直された。レコードジャケットも「斉藤」になっていると反論したが、編集長(当時はja氏)は頑として譲らなかった。編集長は文章に厳格な人で、日本語の使い方がおかしいとすぐチェックを入れられた。よくも悪くも当時の誌面には編集長の個性がよく表れていたと思う。

### ●X68000発売

これが、あのX68000。当時編集長になったばかりのT氏に連れていかれた部屋の片隅に置かれていた四角い物体は、薄暗い部屋の中で燦然と輝いていた。探し続けていたものにやっと出会えたような、そんな感動だった。新たな気持ちでやり直そう。そう感じた僕はそれまでいくつか使用していたペンネームを中森章に統一した。

10年は本当に長い。スーパーミニコンは 絶滅し、実現性が危うかったRISCが全盛に なり、誰でもMacintoshが買えるようにな った。パソコン情報誌も新しい雑誌が創刊 されては古い雑誌が形骸化、さながらアメ リカのベンチャー企業のような様変わりを 続けている。こんな時代にあって昔ながら の魅力ある誌面作りを維持するのは非常に 大変だ。Oh!Xは昔の香を残している数少ない雑誌だと思う(少しは軟弱になった気も するけど)ので、これからもずっと同じ姿 勢を貫いていってほしいと思う。

### 虚無は情熱の裏返し

### 有田 隆也

K君は自己破壊的に酒を飲むタイプでした。あるとき急性アルコール中毒で大学の研究室から救急車で運ばれ入院し、点滴を打たれたりして、皆を心配させたのですが、次の日の朝7時にはもう大学に来て、キーボードを懸命に叩いている姿を目撃されました。しかもすごいのは、栄養をとっていなかったK君にとって点滴が十分すぎたせいか、鼻血をしたたらせていたことです。

ゲーム評論で一世を風靡した下君だって そうです。用事があって家に泊まりにきた 下君は、MZ-2000の「ミステリーハウス」 というゲームを見て一気にのめり込み、次 の日の朝もそのままの状態でやっていまし た。長時間の卓球の素振り、どこででも大 声を張り上げる合唱の練習、殺気だった麻 雀の対局、どの姿も人の心を打ちます。

「Oh!MZ」から「Oh!X」初期の時代、本誌に関わるライターや編集者たちはこんな情熱をもっていました。そして"MZあるいはXを出発点として、理想的な夢のコンピュータを純粋に追っていた"のです。

「シャープに\*\*を仕掛ける会」の首謀者 M君は、大学の中ではいつも片手にタバコ、片手にジュースを持ってノソノソ歩いており、他人と話している姿をほとんど見たことがありませんでした。しかし、「MZ-80B はいいらしいぞ」とか「バイトすれば倍になって戻ってくるぞ」という僕の言葉に簡単にのって(極貧にもかかわらず)MZ-80 Bを買い、ついに伝説的な事件を連発するアナーキストへとなったわけです。彼はいまも大活躍していると風の便りに聞きます。

以上のような情熱をもつと同時に、僕らはいつもどこかでしっかりと冷めていました。\*\*をどこかのビルに仕掛けたりすることが許されるとはもちろん思ってはいないですし、MZやXへの思い入れとは並行するかたちで、「どうせMZはMZだし、XはXだ」という雰囲気が当初から漂っていました。

これは負け犬の思想とはちょっと違うものです。こんなマシンがほしい、もう少しこういうことがしたいなどという理想への飽くなき情熱と、メーカーやソフトハウスから我々にもたらされる現実とのどうしよ

うもないギャップから当然生まれてくるニヒリズム(虚無主義)のようなものといえば、そう遠くないと思います。

先ほど紹介したM君は、本誌の名前を決めるための会議の席上で、「ケンタッキー・フライド・MZ」がいいと主張しました。もちろんこんな名前に決まるわけはありません。結局、「はれ、まあ、なんて、どんくさっ」と当時は思った、Oh!MZになってしまいました。会議ではなく上層部の判断で。「Oh!というのは、平凡パンチ別冊のオイロケ満載別冊を思い出すからちょっと」と明確な反対意見をいった、そう若くない編集者もいましたが。それにしても、「ケンタッキー・フライド・MZ」なんて、ニヒリズムの典型だとは思いませんか?

過激で、しかもニヒリズムが蔓延しているとなると、本誌をグイグイと10年も引っ張っていくような原動力はいったいどこからくるのか、と不思議に思われるかもしれません。ところが、しっかりと安定した基盤があったのです。それは「PC対MZ」という2元論なのです。

あの日本電気がマジにパソコン市場に乗り出してきたということで不安も感じていましたが、そんなことは口には出さず、打倒PCということで、表面のほうはペラペラと一致団結して燃えていたのです。

いま持っている人などいるはずがないと確信するからこそ書きますが、その名もズバリ「PC対MZ」などという座談会に、(もちろんMZ派代表として)顔写真入りでヌケヌケと出席した前科も僕にはあるのです。「THE SOFT BANK」という、いまはなき雑誌の第2号、ああ、思い出すだけで恥ずかしいので、これ以上はやめましょう。

競争の厳しいこの業界で、「Oh!X」という下手をすれば短命で終わりかねない雑誌が10年間も隆盛を誇ってきたのは、無難な一本道を選んできた結果というわけではなく、ここにその一端を示した、ラジカルでアナーキーでニヒルで、そして、やっとの思いで2元論という安定にたどりつく思想、F君、K君、M君をはじめとするライター、あるいは編集者というたぐいまれな人材のおかげです。それ以外に何があるというのでしょう。お世辞でも自画自賛でもありません、ほかのパソコン雑誌に決して載るはずのない、過激かつ知的かつ愉快な記事が10年間も載りつづけているのですから。

### DELETEME.\$\$\$

### 村田 敏幸

創刊10周年だそうで、とりあえずおめでとうございます。これからも頑張ってくださいね。と、他人事みたいにいっておけば、いざというときに一緒に頑張らされたりせずにすむだろう。こんなときでも逃走経路の確保に精を出すのは染みついた性癖だ。バグはあとで潰すよりも、なるたけ出さないようにするにかぎる。

10年前の僕はコンピュータとは縁のない、ただのギター少年だった。高校の軽音に籍(だけ)を置いて、Deep Purpleあたりのコピーを演って悦に入ってるようなガキだ。で、大学時代の歌うベーシストを経て……、現在は原稿料収入と印税収入のあるプータロー。"……"部分を強引に埋めると、なりゆきでパソコンに手を染め、思いつきでのh!MZに投稿し、どさくさに記事を書かされ、その途中のどこかでバンドが分裂してそっち方面から足を洗い、学生からも足を洗って、路頭に迷ったところでお情けで連載をもたせてもらい、単行本まで出させてもらった、ということになる。

Oh!MZに出会ったのは7年前。パソコン 歴1年強って時期。おりしも創刊3周年記念、S-OS"MACE"発表号だった。いや、 待て。その前に一度ぐらいは買ったことが あったような気がする。あとからある程度 バックナンバーを揃えたし、編集室で読み 返したりもしているから記憶は曖昧だ。裏 を返すと、Oh!MZとの遭遇は記憶にも残ら ないほどどうでもいいことだった。世の中、 そ一ゆーもんだろう。

とはいえ、S-OSにはひと目惚れした。ちょうどZ80を使うのが楽しくてしょうがない時期で、何本となくプログラムを書きまくる。そのうち、自分のプログラムが他人にどう見えるのか知りたくて、ちょっと気張ったプログラムを作って投稿、転落の第1歩を印す。しばらくすると知らない兄ちゃんから電話があり、いっぺん来いという。誘われるままに顔を出したら引きずり込まれ、件の投稿掲載と同じ号に別の名前でもう1本記事を書くという、意味不明のデビューを飾る。そういや、あの原稿は一度ボツを食らって全面的に書き直したあげく、大幅な削除を伴って掲載されたっけ。無性

に悔しかったのを覚えている。

やがて、みんなでぞろぞろと編集室から 徒歩10数分の市ケ谷シャープまで取り込み 画像の荻野目洋子を見学しにいった、あの 日がやってくる。それ以来、僕の頭の中は X68000のことでいっぱいになった……の なら話はもう少し簡単なんだが、現実はそ うじゃない。うさん臭い、危険な香りがぷんぷんして、僕は周囲の盛り上がりをよそ に静観を決め込んだ。とくに、祝氏の尋常 ではない舞い上がり方に警戒心を強めたこ とを付け加えておかねばなるまい。

もっとも, X68000の魔力にそうそう逆ら. っていられるはずもなく,数カ月後には X68000持ちになる。編集さんにはないし よ。ライター紛いのことをやるのはZ80マ シンで終わりにして、X68000は趣味のパソ コンにするつもりだったから、藪をつつく ような真似はしない。うまく逃げおおせて いたら, いま僕はここにいないで, いくら かまっとうな生き方をしていたに違いない。 でも、マーフィーはやっぱり正しかった。 4年前の春、身辺が少々ごたつき、僕はも がいて、その過程であちらこちらに迷惑を かけまくり、一度はOh!Xから離れたりもし たが、結局は行き場が見つからなくて、破 廉恥にも出戻る。以来,村田敏幸を名乗り, 半年ほどの連載でZ80にケリをつけてから, 趣味のマシンになるはずだったX68000を 飯のタネにして今日に至る。

向き不向きでいうと、ライターほど僕に合わないものはない。なんとかこれまでやってこれたのは、X68000という素晴らしいハードウエア+適当に穴のあるソフトウエア+適当<sup>2</sup>に穴のあるマニュアルの組み合わせで僕にやることを与えてくれたシャープと関連各社のお蔭がちょっとと、反面教師として安心感を与えてくれる××なプログラマやライターを育む、底が浅くて人材不足のこの業界のお蔭がちょっとあるにはあるが、残りはOh!Xと、なによりもこんな駄文を読んでくださる読者のお蔭だ。

ただ、村田敏幸の仮想人格は必要以上に力を込めたがる傾向にあって、キーボードを叩く生身の僕にじわじわとダメージを与えているらしい。最近、どうもバテてきた。ここらで、暖かーい励ましの言葉と冷たーい批評がほしい気がする。期待せずに待ってみるかな。なんにしろ、Oh!Xあっての僕、読者あっての僕、ってこと。たぶんね。

# 10年分のSTUDIO MZ·X

### [1982]

- ◆私はただいま16歳になる少年です。MZ-80Bのユーザーをやって、10カ月しかたっていません。なのに、なのに、なのになのになのに、あのMZ-2000の出現はなんですか! この怒りにも似た感情を静めてくれるのは、マジックバスの鮮やかな絵しかない。 大山 辰夫(16) 鹿児島県
- ◆どうも、K/C、K2Eの影が薄いように思います。 名機は不滅です。Kシリーズをもっと、もっと ……。 藤江 仁志(21)北海道
- ◆パッケージソフトの紹介はザンコクです。ハラ を空かしている子の前に、おいしいごちそうを並 べるなんて……。だから、リストをもっと!

上田 英生(16)大阪府

◆何を隠そう,この私はスタートレックゲームしたさにマイコンを買ったのだ! これは冗談だが, とにかくスタートレックがしたいのだ。だけど POKE文のいっぱいあるK/Cのリストが移植できない私が憎い。誰か教えてくれませんか?

小野 竜也(17)大分県

◆当たり前だが、MZのソフトが見つけやすい。

伊藤 泰弘(27)福井県

### 用語解説

リスト

市販ゲームソフトのプログラムリストのこと。当時はこんなものも掲載していた。

スタートレックゲーム

大昔からあるシミュレーションゲーム。いま、こんな名前のゲームを勝手に発表すると怒られる。 POKE文

これがあると、I/Oポートやマシン語のアドレスが 関係してくるので、違う機種に移植しにくい。



### [1983]

◆モニタの解析は本当によかったと思います。今度はK/Cのハードの解析の記事も載せてほしいと思います。ところで「アニメ教室」の記事がなぜOh!MZに載っているのかワカリマセンヨ!

大西元(16)三重県

◆諸君, ワシついに買ってしもうた。なに? フロッピーだよ, フロッピー。MZとともに……。自 爆か, それともビョーキか。シャープバンザイ, MZバンザイ。今年もこんな調子です。年もとらないと思うけれど, なんと38歳でございます。

金子 三夫(38)千葉県

◆創刊当時のくだけた文が面白くていいのに。なお表紙を見た彼女はエロ本と勘違いしたぞ。Oh!というのが誤解のもと? 平野 正章(19)宮城県
◆MZ-700は、まあ、かわゆいもんだが、X I となるとハラが立ちます。しかし、16ビットのX 2 か X 3 が出るころの X I ユーザーのハラダチを考えて、怒りを静めるMZ-2000ユーザーです。X I のソフトと MZ-2000のソフトは HuBASICでコンパチではないのですか。 元木 正信(24)福岡県◆ごめんなさいのページが楽しみです。

下村 真一(20)大阪府

ムム……絶句。

- ◆毎号思うのですが、表紙のイラストなん……とかなりませんか? 同僚も店頭で「ジロ」とにらまれてたそうです。「オー・マゾ」? タイトルと○○らしい女性の姿。 鈴木 好雄(39)長野県
- ◆やりましたね! エロ本みたいと悪評だった表 紙もやっと落ち着き始めたようです。これで堂々 と職員室で広げられます。 越智 公政(26)愛知県 急に堂々と広げるようになったら、いままで コソコソ見ていたのは、やっぱりエロ本だっ たと思われませんか?
- ◆できることなら購入したくない。早く売り切れればいいのに……。チクショーメ! まだ並んでいる。ああ,俺のサイフから金が出ていく……。Oh!MZは残る……。般若心経275文字+10文字をG-RAM3面に表示させて,お経をあげておるのだ。

松野 親育(38)千葉県

- ◆表紙からキレイな女の人が消えてしまった。そのために2カ月間Oh!MZを買わなかった。キレイな女の人、復活させて! 関亦 康雄(16)千葉県オークスターは結婚したというウワサもあるのです(信じられない!)。
- ◆面白玉手箱のMYSTERY HORSEを見て、思わず笑ってしまいました。リストを電車の中で見ながら、 発想の面白さにニヤニヤしつつ、ふと、そういう

自分を人が見れば、さぞ不気味だろうなあと思い、 ぞっとしました。最近どんどん深みにはまってい くような気がします。 清水 治郎(26)東京都 これこそ後天性免疫不全症候群(すなわち、 AIDS)の一種でしょうか。

◆ある総合電気店で、ナイコン族のぼくは「ベートーベンはいかが」を打ち込んでいた。するとすぐ横で、小3ぐらいのお子様(実はくそがき)が、「ママ、これ買って」とMZ-731を指さした。するとその子の親は……。ぼくにはとてもつらい」コマでした。MZ-700はきらいだ。

山本 泰正(14)青森県

◆この前、友人が自分の声で**コンピュータの音**と同じような声を出し、録音してMZにかけていた。 結果は当然ダメ。理由を聞いてみると、自分でソフトを買う金がないので、何か面白いものでもできるかと思ってやったそうだ。このアホ!

中村 明彦(18)愛知県

- ◆ぼくは6月号のアンケートハガキで、8月号の 「読者から編集室」が「読売から編集室」になっ ていると指摘した者です。もしかして、名前が 「STUDIO MZ」にかわったのは、ぼくのせいなの でしょうか。 妹尾 高史(13)大阪府
- ◆Oh!CZ創刊おめでとうございます。小生少々早と ちりをして、Oh!CZの内表紙を見て本屋をうろう ろ、どこにもないと思いきや、なんとMZの中にあ ろうとは。これからもこのスタイルを続けてもらったほうが懐が助かるのだが。Ⅰ冊で二度楽しめ るOh!MZ。 稲垣 敏博(30)大阪府

### モニタの解析

ディスプレイモニタでも、年間モニタでもなく、マシン語モニタの解析のこと。打ち込み、ファイル入出力に必要だった。

### アニメ教室

「イラストアニメ講座」のこと。表紙を担当して いたマジックバスによる, アニメ制作現場の紹介 記事。連載の記事参照。

### フロッピー

記憶装置といえば、このころはテープがメインで あった。フロッピーなど、夢のまた夢。

エロ本 (類義語:表紙のイラスト)

創刊当時、あまりにも魅力的な表紙であったがゆ えの汚名。

### HuBASIC

ハドソンが開発したベーシック。高速, 高機能が売り。 X I 用, MZ-I500/2000用などがある。

### 面白玉手箱

「有田隆也の絵夢絶登面白玉手箱」のこと。連載 の記事参照。

### ナイコン族

当時,世間を恐怖のどん底に陥れた集団。電気屋 でリストを打ち込むなどの暴挙に出ていた。

コンピュータの音

このころプログラムはカセットテープに保存する のが主流。そのテープを再生すると、"ピー、ガラ ガラガラー"という音が流れた。それ。

#### [1984]

- ◆ "ピッ"というエラーの音を聞くと快感を覚え るのです。私、変態かな? 境 一子(11)山口県
- ◆私が X I を買い, ついこの間, 友人が X I D を買っ た。憎らしいと思いきや、友人が"SPACE PATROL でOut of Memoryが出た~"と騒いどった!「ざ まーみさらせ、DISKなんか入れるからだぁ~い」 と笑っちゃいました。 大塚 慎一(14)茨城県
- ◆なぜ、いまOh!MZでは "CP/Mはいい" と "CP/ MよりF-DOSがいい"の2つの記事が連載されて 田近 健太郎(16)神奈川県 いるのですか?
- ◆わたしは X I がきらいです。 X I はメモリも小さ く, グラフィックがちょっといいと思うとつけあ がる。しまいにはシステムソフトウェアコンバー タとやらでMZ-2000やMZ-2200のまねをする。ぼく 岡崎 久詩(13)島根県 はきらいだ。
- ◆「聖なる剣」でトイレに落っこちて死んだのは ぼくぐらいだろうか……。 中山 新吾(14)長野県
- ◆レイアウト担当の中島真子さん。あなたは独身 ですか? 私は石野真子のファンです。

日比野 泰彦(24)愛知県

#### ◆先日のこと一

私「あの~、このあいだ出したアンケートハガキ に大事なこと、書き忘れちゃったんだけど」

編「……」

私「プレゼントNo.を書き忘れたので、ぜひメモし てください」

編「そういわれても……、なにしろ毎月たいへん な数になりますから……」

私「(しつこく食い下がって) | 年間送り続けて, 全然当たらないんだからぜひ……(と,メモしても らう)1

編「いいですか、あてになりませんよ。本当に」 私「ええ、あてにしないで待ってます。ありがと う(と、もうもらった気分!)」

というわけで、今回はプレゼントNo.最優先で、メ ッセージ出します。 矢島 俊一(46)山梨県

◆STUDIO MZへのハガキはどうやって出すんです 佐古 祐昭(12)岡山県

こうやって出すんですネ!

- ◆どこかの子供が転んで泣いていたので、「清水和 人」といってやったが、黙るどころか泣きわめく ばかりだった。ぼくは、その子の親に白い目で見 られました。 林 孝治(14)兵庫県
- ◆ひょうきんシャープ

友人がXIのカタログ請求をするとき、「ケチンボ」 と書いてハガキを出しました。送ってきたカタロ グには、PC-1500のカタログと「これでもケチンボ か!」というメモが入ってました。

中村 仁(16)奈良県

◆「STUDIO MZへのハガキはどうやって出すんで すか?」という質問に「こうやって出すんです ネ!」と答えていますが、質問した人はいったい どうやって出したんですか?

高橋 英樹(21)岡山県 そうやって出したんですよ。

◆今月初めてSTUDIO MZに載りました。STUDIO

MZに載るには、"編集室へのメッセージ"のところ に書けばいいというのが初めてわかりました。

石田 克英(17)富山県

◆MZ-1500がほしい! 私の友人, 畑中隆志氏は, 俺のMZのキーのチャタリングを「オートリピート だ」とバカにする。ぐすんぐすん。立ち上がれ, MZ-80Kユーザー。 毛内 俊行(17)東京都

◆ぼくが友達とXIのことについて話していたら、 突然女の子が「いやらしい。何話してんのよ」な どといって去っていった。なぜだろう。

椎野 保(17)神奈川県

#### DISKなんか入れるから

ディスクドライブをつないで、DISK BASICを使う とフリーエリアが少なくなったためか?

世界の8ビットマシンでは標準的なOS。ユーティ リティの充実度は目を見張るものがある。

#### F-DOS MZ-1200/80B/2000などに用意された,シャープ純

正のDOS。Floppy DOSともいう。

#### 聖なる剣

クリスタルソフトのテキストアドベンチャーゲー ム。文章で雰囲気を味わう。

#### 清水和人

本誌のライター。Oh!MZ創世期のころから活躍し ていた。ゲームを語らせると熱い。

#### [1985年]

◆ X Iturbo, す・すばらしい。感動のあまりOh!MZ



はもちろん, Oh!PC, Oh!FMのほか, ASCII, マイコ ン, 月刊エンター, 週刊ジャンプ, 日刊アルバイ トニュースまで買ってしまった。

竹本 享生(18)東京都

高橋哲史

◆1984年12月号の表紙をめくったところの広告を 見て、思わず悲鳴をあげた、もしくはあげそうに なった方, 手を上げて! (あの段違い平行棒の目は なんなんだ?) 佐藤 篤(20)東京都

はーい!

◆勝手に愛読者にするな! 非愛読者カードも作 ってほしい。 高瀬 外樹(18)石川県

#### ●10年分のイラストーク-

いやー、ついにOh!MZ&Xも10周年ですねぇ, 早いもんです。現在まさに、「光陰矢の如し!」 を実感してしまったうような気分になってしま っています(だって私が読み始めたときってま だ中学生だったもんなぁ、懐かしい……)。

ということで少々スペースをお借りしまして. イラスト関係の側面から見たOh!MZ&XのIO年 を振り返ってみたいと思います。まぁ肩の力を 抜いて読んでみてくださいね。

#### 1982年

さてこの年の5月、業界初の機種別専門パソ コン誌としてスタートしたOh!MZ。MZ-80Kがま だ現役バリバリで誌面を賑わせており, アイド ルインタビューやパソコンGALなどの怪しげな 企画に囲まれて, すでに独自の雰囲気が雑誌全 体から発せられています。ページをばらばらと めくっていくと……, あれ, イラストが1枚もな いじゃありませんか! それもそのはず,この ころはまだSTUDIO MZすら存在していなかった のです。その前身ともいえる「読者から編集部 へ」はなぜか縦書きの細かい文字で、びっしり と2ページ埋められてはいたものの、現在の華 やいだ雰囲気とはほど遠い状態でした。

するとそのころはイラスト関係のものはまっ たくなかったのでしょうか? いえいえ, そん なことはございません。我々はいちばん重要な ポイントを見逃しているのです! それはなに か!? 実はこのころはなんと表紙がセル画だった んですね(だから一見するとアニメ雑誌に見え たりしてた)。毎回オークスターとゆーお姉さん がOh!MZの表紙を飾っていてくれたのです。背 景設定もありファンも多かったのですが、1983 年3月号を最後に姿を消してしまいます。いま ごろ宇宙のどのあたりを旅してるんでしょうね

また、このころは巻末に「イラストアニメ講 座」という連載もあり(かなり本格的にアニメ 制作を解説してたっけ)、やっぱり昔からイラス トとは縁が深いOh!MZ&Xなのでした。ちなみに いまでも誌上に生息しているペンギンはこれが もとになっているのです。こう考えると史上最 古参のキャラなんですね、ペンギンさんって。 最近ではスタッフの多彩さを反映して、だいぶ バリエーションが増えましたけど。



#### 間カバーストーリー

表紙原面・マジックバス 小林ゆかり しいトレーニングを重ねサーカスのアイドル たオークスターは、公議の合間をない類かへ としゃれこんだ、植生産類の林からみる月は

。 て充られる以前、幼さ日に母と一緒に声





◆やった! ついにQDを買ったぞ──。BASICも テープ版の3分と比べてたったの8秒と、スピー ドの速いこと。冬休みに1日も休まず働いた甲斐 があった。んーも一, QD最高。

斉藤 秀昭(17)神奈川県

◆ | 月 | 5日のNHK「国際青年年」の特集番組を見ま したか? 午後10時25分ごろ, なんと, あの, イ ッティ・リッタポーン氏が出ているではないです か!イッティさんはタイの人だったんですね。

伊藤 孝真(15)愛知県

イッテさんとかE.T.さんとかいわれるイッ ティさんですが, 実はタイの留学生なのです。

- ◆昭和60年 | 月 | 7日に発表されたPC-880 | mkllSR に、旧88mkIIユーザーのO君は「I年ちょっとでモ デルチェンジするな!」と怒っていた。僕はどお りでPC-8801mkIIが安いと思った。いま考えると、 O君はぼくのMZ-2200を「クリーンクリーン……。 お出かけですか?」とバカにしていたので、その バチが当たったんだろうと思う。やーい、ザマー 糟谷 徹(17)兵庫県
- ◆ X I シリーズとビデオデッキ, ビデオカメラを お持ちの方はやってみてください。まず、カメラ でバグとりなどをしている自分の姿を録画する。 そして翌日のバグとりのときは録画したものをス ーパーインポーズしながらやる。すると画面に映 る自分のあまりの暗さにぞ~っとして, 睡眠時間 が長くなる。 井上 大輔(16)埼玉県
- ◆私はいま, 王将とHP王将を対局させています。 X Iが I 台しかないため、 I 手指すごとにテープ にセーブしています。 | 日2手進めるのがやっと です。ただいま先手,後手の2局とも王将優勢で 石川 博士(14)愛知県

決定! 今月のバカウケ大賞!(特に賞品はあ りません)

◆デンゲンオチタ スグカエレ BASIC ……MZ-2200(私はディスクがありましぇん!)

中村 慎一(16)神奈川県

◆どうせぼくはアウシタンさっ!

山下 正人(16)和歌山県 私はアウトもメックもメージュも読みますが、 本当はローディストなのです。(KO)

◆MZ-5521を持っているのに、ゲーム用にMZ-1500を買わなければならないMZが大好きです。何 度買っても裏切られるMZが大好きです。歴史のな

いCZに簡単に負けるMZが大好きです。シャープさ ん, がんばってMZをバックアップして!

池田 慎哉(19)千葉県

- ◆嫁はんが、ファミリーコンピュータのほうが安 くて、面白いと、いってはいけないことをいって しまったので、大阪湾に沈めようと思ってます。
  - 遠藤 勇(28)大阪府
- ◆下宿暮らしの憂さ晴らしに友人と2人で,無理 やりスイカひとつ食べたら、Oh!MZが真っ赤にな ってしまった。きちんと皿を使えばよかった。

広瀬 久人(23)沖縄県

連載で「皿までどーぞ」はありましたが、「皿 にもどーぞ」とは書いてなかったはずなんだ けどなあっ

- ◆MZの後継機種ですか? MZ-80K3に決まってま d 1 古川 公彦(20)鳥取県
- ◆古い話ですが、1983年5月号のP.127に「MZ-80 K」シリーズの特集を近いうちに必ずやる」と書い てあったのは幻だったんでしょうか。それとも2 年以上馬鹿正直に待っていたぼくがいけないので しょうか? 高瀬 治彦(16)愛知県
- ◆ぼくの知人がひと言「東京へ行ってMZ-2500を 操作してくる」といい残して出かけてから、もう 2カ月が過ぎてしまった。 吹田 幸介(17)青森県 ◆この前ぼくの友人2人がおかしいような、腹の
- 立つようなことをいっとりました。それは、「PCは パーフェクト・コンピュータで、FMはファイティ ング·マシンの略だ」というので、「じゃあMZは?」 と聞くと「あまりしつこいからマジカル・ゾンビ だ」といったので、今度 | 発殴ってやろうと思い 里谷 匡泰(14)山口県
- ◆友人がぼくに「X Iturboはほかのとどこが違う のか」と聞くので、「一定量の電流しか流れない CPUに、ターボチャージャーで多くの電流を流し て16ビットと同じくらいの性能にする」といった ら、「ぼくも8ビットのXIturboを買おう」といっ ていた。 村木 一成(16)熊本県
- ◆おもちゃ扱いされていた X Iturbo。ぼくも所詮 はおもちゃだと思っていたけれど、最近のturboは お化けだ。「即戦力」、あれこそ本当のワープロだ。 木村 周一(28)宮崎県
- ◆先日, テレビの「鳥人間コンテスト」を見てい たら、デジックの人が出ていた。記録は? だった が、それより私は「ひこーき作るより先にMZ-1500 用のライトペンを作れ」といいたい。またあの人 たちは来年も出るつもりだろうか?

柘植 加奈子(16)千葉県

◆MZ-80Kのボディに穴を開けていたら、電動ドリ ルの鉄用の刃先が丸くなってしまった。そう, ま だMZ-80Kにも自慢できる部分が残されていたの だ。それは「装甲」です。踏み台にも使えます。

片山 淳(23)福岡県

MZ-80Bのユーザーの方もこの件については 意見がありそうですね。

QD

クイックディスクのこと。ランダムアクセスはで きないが、テープに比べればまだ速い。

イッティ・リッタポーン

初期に活躍していた本誌のライター。連載もいろ いろ執筆していた (もちろん日本語で)。

クリーンクリーン

クリーンコンピュータとかかっている。

MZ-5521

MZシリーズ最初の16ビットコンピュータ。通称MZ

即戦力

日本語ワープロ。一時期, Oh!MZはこのワープロで 作られていたといっても過言ではない。かのサン ダーワードのひな型?

パソコン用のライトペンを開発していた。南極物 語のタロー・ジローの広告でおなじみ。

#### [1986年]

◆「TOKYOナンパストリート」に登場する女の子 には鼻がないのを知っていますか。地元から横浜 までのタクシー料金は? ディスコ, レストランと 連れてって、ホテルに誘うと補導員だったという ことありましたか? レストランのトイレでオカ マと……したことありますか? うまく口説いた つもりがプロの女性で, 怖いお兄さんにどつかれ たことは? ぼくはすべての経験者です。

石塚 孝幸(18)奈良県

私は彼女の父親に追い出されたことがありま す。

◆もっぱら仕事(原稿書き)に使っています。とこ ろで私はシャープに対して大声でいいたい。さっ さとXIの16ビットを出さんかっ!

祝 一平 東京都

- ◆Oh!MZは記事の内容が濃すぎるので、もう少し アメリカンにしてください。三浦 健司(18)愛知県
- ◆Oh!MZの発売日に本屋さんに出かけると、コン ピュータコーナーに大きな陥没ができていた。レ ジにいた店長が、問屋さんに「Oh!MZ、大至急追加 を頼む」とあせって電話をしていた。これは紛れ もない事実です。 竹岡 英理(25)大阪府
- ◆ヤッター! とうとうフロッピーディスクが手 に入りました。型番はえ~と "PC-8801mkII" とい う名前なんです。よーするにXICのディスクのケ ーブルをPC-8801mkllのドライブにダイレクトに つないでいるのです。これもOh!MZ1984年8月号 のおかげです。そこにはXIの本体からディスク用 電源を取れると書いてあったので、「それじゃあほ かのパソコンからだって電源を取れないわけはな い!」という考えから、ディスク用の電源を持っ

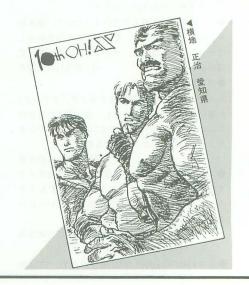

ているPC-880ImkIIからの電源を利用しようとやってみたんです。そしたらまったく正常に動いたのであった。ちなみにPC-880ImkIIは友人から安く買ったものです。
藤田 洋 埼玉県

◆なんでテーマ音楽賞が「テグザー」なんだ。「ギャラガ」や「**タイムトンネル」**,「ジェルダⅡ」のほうがいいじゃないか。ちなみに私は「ビラミッドの謎」の音楽が最高だと思う。

遠山 俊彦(16)大阪府

◆私, 隠れPCユーザーです。でも近いうちにMZ-2500を買おうと日夜労働者してます。

河村 義之(18)東京都

PCユーザーの鏡ですよ,あなた。

- ◆ "般若心経を究める"は笑ってしまった。僕の学校は宗教学校なので般若心経は毎朝、朝礼で詠み上げている。それで、そらでいえるのだ。どうだまいったか。それに頭髪検査にひっかかると般若心経の写経なのだ。 陶山 修二(16)大阪府◆近ごろディスプレイの放熱速度を測って遊んでいます。(何分つけていると消したあと何分でさめるかということです)。 二宮 恒紀(17)愛媛県新しいパソコンの楽しみ方でしょうか?
- ◆フッフッフッ私は知っている。今月の特集は「X I時代学入門」といいつつも,実は「Oh!CZ SPE-CIAL」だったことを。右ページの肩に小さく目立た せぬように書くとは編集室もやってくれるゼ!

切山 雅夫(19)千葉県

- いえいえ特集の扉に大きく書いてます。
  ◆最近、MZペンギンを見ませんが、彼はいったいどこに行ってしまったのだろうか。もしかして南極に帰ってしまったのかな? いや南極にOh!MZは売っていない。やはり日本のどこかにいるのだろう。まさか日本ソフトバンクが動物園に売ってしまったとか? 伊藤 裕司(19)岩手県たぶんあのオークスターと結婚して一緒に星になったのでしょう。
- ◆記事の内容が難しいのが多くてちょっと不満。 初心者や女の子にもわかるようなコーナーを作っ てほしいなー。 X I の本ってわりと少ないからあ なただけが頼りなの。 大川原 舞(21)神奈川県 いやー,こういうのに弱いんですよ。
- ◆父のPC-980IM2をかっぱらった。そしたら X I turboを買ってきた。今度はPC-980Iと X I を変えてもらった。だってテレビも見れる X I は最高であるから! ルンルン。 大角 芳葉(13)山口県それはよかったですね。13歳の女の子が98M2使う姿はあまり想像したくありませんから。
- ◆MAGIC, 速い, これは手品だ! 僕たちはまだだ まされている。 赤川 高志(15)新潟県 ロジックが走るとマジックになるんです。
- ◆「祝電」を「いわいでん」と読んでしまう私は どの筋のもんでしょうか。 石田 和生(16)大阪府 そりゃあ筋金入りのあの筋ですよ。
- ◆シャープの広告は下手でよいと思う。だいたい「広告がうまい」というのは「人をダマすのがうまい」に等しい。僕の友人にも武田鉄也にひっかかってしまったのがいる。 神生 直敏(17)北海道

TOKYOナンパストリート

ナンバのシミュレーションゲーム。最終目的はアレだが、デートモードとナンパモードあり。

タイムトンネル

ネコジャラ氏製作によるアドベンチャーゲーム。 タイムシークレットの第2弾。

MZペンギン

その昔の連載「イラストアニメ講座」に登場。最 近はZ80's BARで復活。

武田鉄也

NECのPC-6601シリーズの宣伝に登場していた。そ のあとが六本木パソコン。

#### [1987年]

◆赤いパソコンとして世に出たXIも、いつの間にかブラックorグレーのパソコンになってしまいよした。家電製品からマニア向けの電気製品になったみたいでいやです。次のXIを出すときは、昔どこかの冷蔵庫がやったように好みの色を選べるようにしてほしいなあと思うこのごろです。

属 真人(23)京都府

X1にふさわしい色は? と聞いたらきっと 1人ひとりの個性が見えて面白いでしょうね。

◆つい最近MZ-3500を購入したのですが、これこ そ本格パソコンなんだと感動しました。パソコン もだんだん個性がなくなってくる傾向が見えます が、対照的にMZ-3500のよさがわかります。

藤田 志津男(19)埼玉県

個性を生かした活用法をぜひ教えてください。 ◆きゃあー X 68000すてきー,きゃあー!と20女が騒ぐほど X 68000はすごい。ぜひ X 68000をプレゼントに! それがだめならモニタでもいいわー。 佐藤 みちよ(20)神奈川県

◆turboはこのまま進化していくとガンダムのようになるのではないかな。IIでしょ, IIIでしょ, んでもって Z が出て, その次はきっとZZ(?)じゃないかなあ。でもあんなに機能アップして, 従来のマシンサポートはどうなるのでしょうか。

水野 一雄(17)千葉県

◆なに、好きな食べ物? 27歳にもなって愛読者 カードにオムライス、ハンバーグ、トノサマラー メン、なんて書けるか! ところでトノサマラー メンを知っている人って少ないでしょうね。

伊奈 敏彦(27)岐阜県

◆うちの犬の名前が「ホンニャア」になってしまいました。いまでは鳴き声も猫のようにニャアニャアしています。おかげで近所の猫たちにからかわれてかわいそうです。どうかうちの「ホンニャ



ア」をなぐさめてやってください。

佐々木 知美(14)青森県

「ホンニャア」君、犬としての誇りを忘れずに 生きるんだよ。

◆ X 68000に関することなら決死の覚悟で読みますから、どんどん詳しい情報を載せてくださいね。 藤本 修一(28)大阪府

スタッフも眉毛一直線になって情報を届けま すのでよろしく。

◆ Z が出て 4 機種となった X I turboは, いま, 北 斗四兄弟といわれている。つまり X I turbo = ラオ ウ, turboll = トキ, ユーザーをしっかり裏切った turboll = ジャギ, そしてturbo Z = ケンシロウとい うわけである。ちなみにPC-60, 66, 80, 88, 98, 100は南斗六聖拳といわれている。

大草 幸一(18)静岡県

- ◆僕は中2のときにXICkを買うとすぐにXIFが発売になった。くやしかったのでお金をためてturboを買ってやろうと思いずっとため続けた。昨年の「I月、念願かなってXIturbolllを買った。シャープさん、あなたはぼくになんの恨みがあるのですか。 江部 清孝(16) 栃木県
- ◆turboが出てXIを買い、今度はturboZが出てからturboを安く買う。ぽかぁーなんて賢いんだ。

池田 忠広(16)埼玉県

◆ X 68000が発表される以前のOh!MZを読んでいた。みんな X I のI6ビットがあーたらこーたらと書いているが、それをすべて満たしている X 68000のことを考えると、知らず知らずのうちに笑いが

#### 1983-84年

「83年9月号からSTUDIO MZもオープンし、 徐々に読者の皆さんからのイラストも多くなっ てきます。といっても掲載されるイラストは、 多くても月2枚というかなり狭き門ではありま した(単にいまより投稿数が少なかったという 話もあるけど、当時私はただの読者だったので 詳しい事情は知りません。あしからず)。

このころからそろそろイラストも「常連さん」と呼ばれる人々がお目見えし始めます。なかでも独特のセンスを誇っていたのが第 I 回イラスト大賞にも登場された植松克彦さん。ナウシカやガンダムなどのパロディ的要素の強いイラストが主でしたが、その面白さに私は抱腹絶倒した覚えがあります。いまでも読んでらっしゃるのでしょうか? お元気ですかーっ。

そういえばナウシカが上映されてにわかにア

#### ●10年分のイラストーク

ニメ映画が盛り返してきたのもこのころでした。 私もナウシカは4回も見にいってしまいましたっけ(ほとんどセリフを覚えてしまったし)。あ

る意味,この映画と 手塚先生に人生を変 えられたようなもの です。私くらいの年 代の方には結構同じ 経験を持つ人も多い のではないでしょう か?

さてOh!MZは1984 年4月号からシド・ミ ード(!)に表紙を模 様替えをして'85年 に向かいます。



植松 克彦



こみあげてくる。なぜだろう。

川渕 正明(15)高知県

◆私は負けた。X68000の誘惑に負けた。これでローン地獄に突入です。こんなときは独身時代の身軽さが懐かしくなります。女房のため、息子のため、そしてX68000のために働かなくちゃ! それにしても、X68000の誘惑に勝てる人なんているんでしょうか? うーん考えられない。

渡辺 信一(28)岩手県

◆やっとCZ-503Fが届いたのだ。Iドライブのくせにデカいぜ。XICkに装着完了。Disk BASICを買うのをやめて手に入れたウィザードリィを起動。ブブブブ、ガガーッ。なんだこの音はテーブよりうるさいぜ。しかし、さすがに立ち上がりの速さは比べものにならん。おっタイトルが美しい。さあ、気合を入れてデュプリケイトディスクを作るぞ。……うーん、Iドライブだと苦しい。ザナドゥのテーブのほうが楽だったぜ。ぜいぜい、やっとできた。ゲームスタートだ。うーむ、この面白さはドラゴンクエスト∥と互角だ。こりゃあ寝てなんかいられないぜ、もう最高!

山本 伸明(15)北海道

◆2歳になるうちの息子はパソコンのことを「バンバン」と呼ぶ。我が愛機が毎度どんな目にあっているか想像できるであろう……。MZ-2500よ,おまえもよくよく運のないヤツだ。

秋葉 政利(26)茨城県

それでも健気に動いているんですか? さすがはヘビーデューティーMZ!

◆友人が X 68000を買ったというのでさっそく触りにいった。するとどうでしょう。モニタに XEVIOUSの文字が! その隣には貯金箱があったのも私は見逃さなかった。END OF LINE……。

原子悟(18)北海道

チャリンとコインが落ちるとゲームスタート になって……。遊んで貯金もできるとは賢い。

#### 赤いパソコン

別にシャアが使うわけではない。パソコンのイメージを変えるためにデザインされたXI初期モデルは、赤が基本であった。いま見ても、その姿と色は新鮮に感じられる。

MZ-3500

PC-3200の後を継いだコンピュータ。Z80を 2 個搭載していた。

ホンニャア

猫とコンピュータの主人公キャラ。主人公とはいえ、まったく登場しない回もあるが、そのときもなんとなく存在感が漂う。

#### [1988年]

◆II月18日に東京は町田の本屋さんで起こりそうな話。「あの一Oh!Xはどこですか?」、「オーエックス? あっ、スーパーの小田急オーエックスは駅の反対側ですよ」。「いいえ、スーパーマーケットじゃなくて、Oh!MZから改名したOh!Xなんですけど」、「あっそう、Oh!MZがOh!Xに変わったの。どおりで今月はOh!MZが入ってこないから変だと思った」。「で、どこにあるんですか」、「スーパー関係の雑誌だと思ったから、ショッピング関係の雑誌と一緒に並んでますよ。そうオレンジページの横です」。 山本 雅昭(31)神奈川県

オレンジやレタス、エッセと一緒にあの12月 号の表紙が並んでいる姿は、想像しただけで もシュールだなあ。

◆「私はこうしてカミさんを説得した」なんて生々 しい X 68000ユーザーの声を特集してください。そ したらさりげなくそのページを開いて、テーブル の見えるところに置いておきますから。

伊藤 秀樹(29)愛知県

◆岐阜大学の生協では「試験に出るX1」が自然 科学のジャンルの棚に並んでいます。

大野 公博(19)東京都

- ◆3月号の「人類タコ科図鑑」で、一刻館も怪しいというところで、"特に日の丸の扇子が怪しい"とありますが、この"扇子"とは誰なんですか? 武田 実(26)愛知県
- ◆ナニッ、X 68000 ACE-HDだと。20 Mハードディスク内蔵で外観がまったく同じで38,000円しか違わなくって、付属ソフトのバージョンが上がっていて……。ひどいよー、でもうれしいような。ぼくの X 68000がいじけてしまいそう。ぼくもいじけてます。うるうる、イジイジ。

下川 浩紀(14)長野県

◆ X 68000の源平討魔伝ってすごいですね。しゃべることしゃべること。ぼくは後ろに人が隠れてるんじゃないかと思ってしまいました。

信太 徹(18)高知県

- ◆うちの嫁さんは、X | twinの「これが X | 誕生 5年目の解答です」という広告を見て、「ねぇ、5年前に出された問題ってなぁに?」と、わけのわからんことをいっていました。 中野春-(27)東京都
- ◆10 PRINT "X 68000ほしい!";

20 GOTO 10

渡辺 昌彦(21)大阪府

- ◆私は祝一平氏の「C調言語講座PRO-68K」の、 ファイル名のネタがいつ尽きるかと楽しみにして います。 三嶋 博之(15)北海道
- ◆MZ-700のスペハリ。オジサンも頑張って打ち 込んでいます。 大栗 正路(40)大阪府
- ◆牛乳を買うとき「低脂肪」にしようかな、「高鉄分」にしようかなと迷ってしまった。どーして「高鉄分低脂肪牛乳」を作らないのかな。そしてどーせ作るんだったらもっと鉄分を、そしてグッと抑えた脂肪分で……、と牛乳売り場の前で考えていたら、行き着いたのは「水と砂鉄牛乳」だった。

#### 試験に出るX1

祝 一平氏執筆による単行本、XIをいじりまくって得た知識が目一杯詰め込まれている。

#### 人類タコ科図鑑

名作「皿までどーぞ」復活の要望に応えて連載開始された、祝 一平氏によるエッセイ。

#### C調言語講座 PRO-68K

祝 一平氏が例の調子で伝授するC言語講座の連載。電脳倶楽部にも同時連載された。

#### MZ-700のスペハリ

古旗一浩氏が移植したMZ-700用の「スペースハリアー」。「ゼビウス」とともに "スゴイ!"。

#### [1989]

◆最近、聞いた話によると、富士通の大反撃が32 ビットで始まりそう。思えばひと昔前、FM-7というやつが私たちの憧れのマトでした。いまでは若くして X 68000を購入できる人たちが多いみたいで、うらやましいかぎりです。

後藤 仁志(34)岐阜県

◆誰か知りませんか? NTTのキャプテンがどこ に行ってしまったのか。 3年ほど前にあれだけ世 間を騒がせたのに, いまでは全然声も聞きません。 いったいどこに消えてしまったのでしょうか。

愛場 俊紀(28)北海道

◆あと3カ月で18歳。あと1年で新テスト(正確にはもう1年ない)。ここでお聞きしたいのですが、受験生はいつごろからパソコンを封印すべきなんですか。 佐藤 能久(17)大阪府

無理してまで封印しなくてもいいだろうけど、これまでの例を見ていると「ヤバイと思ったら、すぐ封印」。これが効果的なようです。これでもしそのタイミングを失って悪い結果が出たとしたら、それはすべて自分の責任です。素直にあきらめてください。

◆3月25日にシャープパソコンフォーラム'89 in 赤坂に行ってきました。電波新聞社のアフターバーナー for X 68000はすごい人気でした。あと、プロジェクトチームDōGAの「DōGA CGシステム ver. 2.0」はすごいと思いました。

外谷 直之(19)東京都

◆三十路を越えてから、ゲームやりたさに「X

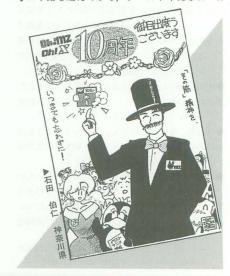

68000がほしい!」といった私も私だが、妻がその ために提示した条件というのが、ナント「バック 転ができるようになること」であった。似た者夫 婦とはよくいったものだが、あれから3カ月、私 の手元には X 68000がある。人間, 努力すればなん でもできるものである。 青木 康夫(31)岐阜県

- ◆最近のOh!Xは、宮沢賢治の「注文の多い料理店」 のように感じる。 石川 一彦(29)石川県
- ◆神戸製鋼のCMはいい。お次はスナフキン復活 n? 木村 陽一(18)京都府
- ◆おっと、8月号の特集Iのトビラは、フル装備 のXIではないか。マニアタイプXIといい、超マ イナー3インチFDD, デジタルテロッパに, どこ へ行ったのだろうかマルチビデオプロセッサ, そ して極めつけは,あのゼビウススティック。390mm

に揃えられた幅が生み出す一体感。この1ページ だけでXIへの愛着とこだわりが感じられる趣の あるページである。ただ、本体がスノーホワイト だともう少しポイントが上がったと思うのは私だ けだろうか? 藪田 俊平(18)和歌山県

◆僕のハガキが載っていたことに2カ月も 気づ かなかった。さらに、読み始めてから5年近くに なって、STUDIO Xにペンネームなるものが存在し ないことに初めて気がついた。妙に感動した。は 河辺 義信(17)愛知県

#### パソコンを封印

誰がいいだしたのかは知らないが、受験準備のた めの大事な要素とされている。

#### 3 インチFDD

5.25を5インチというように、3.5インチを略して いるわけではない。本当に3インチ。

#### [1990]

◆どっかのゲームメーカーさん、ATARIの「スター ウォーズ」をX68000に出してください。

安岡 毅(15)京都府

◆おっ!本の「べりつ」という音が消えているで はないか! 見た目はそんなに変わってないのに、 なんとなく得した気分だぁ。 栗坂 明(20)埼玉県 ◆先日,新聞の広告欄に限定○○台というパソコ ンの通信販売の広告を見つけた。過去の例として MZ-2200, XIGなど完全に落ち目になった。あるい はそうなる目前の機種がそこに出されていた。私 もそれを見て笑っていたものだ。だが、その日私 が見たものは……「XIturboZIII」! すべてが終わ ったと思った……。 川上 隆之(20)千葉県

#### ●10年分のイラストーク

このころから現在も活躍されている皆さんが 続々とSTUDIO MZ入りをし始め、見なれたお名 前が並びます。私もちょうどこのあたりがイラ スト投稿にハマり始めて、月に5、6枚は送って いた記憶があります。他誌と合わせると、月20 枚なんてとんでもないときもありましたね。ま, それだけボツも多かったわけですが……。とい うことで皆さんの初登場をまとめてありますの で、懐かしがる人は懐かしがり、恥ずかしがる 人は大いに恥ずかしがりましょう。

また、この間でいちばん見逃せない出来事と して、1986年10月号のSTUDIO MZが挙げられま



햬 洒井

1985-87年



田村 憲生



丸藤 俊之







ては多数変えといいいようかない



す。おや、どこかで見た覚えがある名前ですね 一。そう、実はかの古村氏もイラストを投稿し ていた時期があったのです。へっへっへー、も う忘れられてると思って安心してたでしょー, 古村さん。あいにくと私の記憶力は、こういう 方面にかぎって素晴らしいまでの力を発揮する ようにできているのです。素直にあきらめて腹 をくくりましょう。

また1987年6月号ではもはや伝説となった 「Oh!MZその筋事典(永久保存版)」が掲載され ていました。持っている人は幸せです(加えて その筋キーホルダーを所有してる方は人の道を 踏み外すくらいの幸せ者です)。ただでさえ「そ の筋」な雰囲気が誌上に満ちていましたが、そ の集大成ともいえる素晴らしい事典でした。最 近は「その筋」ということば自体あまり登場し なくなってちょっと寂しい気もしますが…… (はっ、もしや「その筋」というのは祝さんの 登録商標で電脳倶楽部以外での使用は法律で禁 じられてるとか!?)。

ここにもイラスト関係の項目として私や田村 さんの名前が連ねられていたりします。また「ア ニメにもその筋というものがある」と題して、

大先輩である中森さ んがうんちくを傾け ていらっしゃいます

しかし, このころ からFRって誌面に 登場してたんですね。 読み返しながらちょ っと驚いてしまいま した。中森さんが以 前編集後記で「べつ に私がアニメネタを



古村 聡

誌上に氾濫させたわけではありません。私はも ともとあった肥沃な土壌にほんの小さな種を蒔 いたにすぎないのです (大意)」とおっしゃって おられましたが、さしずめ私はその実った収穫 の美味しいところだけ刈り入れしている, とい ったところでしょうか? うーん, ある意味顰蹙 なやつだな、私って。すいませんね、中森先輩。

また1987年9月号では初めて4コマ漫画が登場 しました。いまとなっては岡村さんの姉弟4コマ でその存在は一般化しているものの, 当時では 極めて異色な事態でした。いかにもOh!MZらし いといえばそうなのですが (ネタもネタだし), 載った本人がいちばん驚いたのはいうまでもあ りません(本屋で大声あげて恥をかいてしまっ





▲橋本 和典 東京都

◆自分が幼いころ, 真夜中にトイレへ行くと恐怖 のあまりデビルマンの歌を大声で歌ったが、4月 で19歳を迎えるいま、トイレで筋少の元祖高木ブ 一伝説を歌うのは、ちと、恥ずかしい。

本間 智(18)新潟県

◆ホント「ため」になる本です。月Ⅰ回ってのが 許せない。日刊にしても俺は全部買うぜ!

前田 光輝(18)千葉県

- ◆僕ははっきりいってバカです。パソコンに関し てだけど……。それとひと言、「西川善司バンザ 1!1 備後 秀明(16)群馬県
- ◆対戦ポピュラスの記事,楽しく読ませていただ きました。Oh!Xの中では珍しく心底笑わせてくれ る記事でした。私も友人のPC-9801相手に勝たせ ていただいていますが、今回の記事で大変勉強に なり、ここ3日12連勝しています。夏休みに入っ てから大学に出向く機会があり、ふと電算機室に 人がいるのに気づき, 先生と話でもしようと行っ てみると、電算部のやつらと先生が学校のPC-9801を使ってプロミストランドの対戦をしている のです。考えてみれば学校のものということで費 用が一切かからず, いまでは結構なゲーセンと化 しています。 吉葉 勝幸(19)栃木県
- ◆西川さんって毛深い人だったんですね

長谷川 誠(17)栃木県

◆大阪環状線の酔っ払いのおじさん。なにげなく 見ているOh!Xのダンプリストを「なんて書いてあ るねん, に~ちゃん」というのはヤメてちょうだ いね。私だってわかんないんだから。

遠藤 勇(33)大阪府

ベリつ

昔は、Oh!Xを開くとこんな音がするといっていじ められた。

#### [1991]

- ◆フロッピーディスクの磁性面を太陽に透かして みると、かつて小学校の理科の実験で黒下敷きを 使ってみたのと同じような効果があるではないか。 しかも、メーカーによって色が違う(マクセルのは 赤, コニカのはだいだいだった)。うーん, 小学校 が懐かしい。 宗石 茂(17)宮崎県
- ◆12月号をぺらぺらとめくって読んでいたら、い きなりグラディウスの写真が載っていた。ゲーム 特集なのかなあとよく読んでみると、アマチュア プログラマが作ったX1turbo用のグラディウスで あった。本当にあのデジタル8色のXIturboで作っ たのかと疑うくらいだ。実際に動いているところ やBGMを聞いていないからわからないが、機会が

あればぜひプレイしてみたいと思う。X68000のグ ラディウスと見まちがえてしまった。ノーマルXI でもできたらなあ……。でもすごい。

太田 哲也(18)神奈川県

- ◆湾岸戦争という緊迫した状態の中で、あえて「お 笑いマンガ道場」を放送した日本テレビに、私は 日本テレビの車だん吉に対する並々ならぬ思い入 横山 誠(18)群馬県 れを感じた。
- ◆ある日の物語。ギャラガ'88をやろうと思い、デ ィスクを入れロードした。だが、ロードが終わっ ても、 画面には星が点々と出ているだけで動かな い。「なぜだ。まさか壊れたのか!?」と思い調べて みると、キーボードカバーがESCキーにひっかか っていて、ポーズがかかっていただけだった。

西川 敏弘(20)神奈川県

◆突然ですが、私の家では猫を | 匹飼っています。 名前は「チロ」、オス猫です。昨年の暮れ、近くの お得意さんから(ちなみに家は牛乳屋です)もらっ て、今日2月22日、ネコの日で満5カ月になりま す。この前,この猫が仰向けになって寝ていたの で, 口の中にワサビを少し入れたところ, 飛び起 きて唾をタラタラとたくさん流したので、死ぬん じゃないかと心配しました。

森上 晶仁(18)徳島県

◆友達が「ジェノサイド」をやっているとき、死 にそうになりました。彼は何を思ったのか, キー ボードについているHELPキーを押しているでは ありませんか。もちろん, あっけなくやられてし 高辻 力也(17)愛知県 まいましたが。

◆やっと女ができたのはいいが、ハードディスク を買おうと思って貯金していた70,000円を1週間 足らずで全部使われてしまった。プログラミング をする時間もない。おそろしや女。

橋 正彦(17)福島県

- ◆DRIVE ONの安井百合江(16)さんは本当に16歳 なんでしょうか。文章がしっかりしすぎていて, 61歳の間違いじゃないかと思うほどです (スミマ 岡村 泰雄(19)東京都
- ◆ 8 月号80ページの福原徹氏が描いた "Miss GEOS"を見て絶句しました。どうしてあのように 描けるのでしょうか。リアルすぎてポスターにし たいほどです(特に髪の毛 | 本 | 本やGパンの質 感など)。氏は女性の体を知りつくしている?

林田 和也(19)千葉県

◆先日、日本橋の中古ソフト店であの「いなばの 白兎」を29円で買った。カセットBASICからの2段 ロード。うむをいわさぬゲーム内容。そして万全 の2回セーブ。私はゲームソフトの原点を見た。

木下 達也(19)兵庫県

◆友人の車で事故を起こして借金を抱えてしまい ました。今月の食費は5,000円。最近私の主食はパ ンの耳です。 中村 学(20)石川県

X1turbo用のグラディウス

MZ-700の「ゼビウス」「スペハリ」と同じく, 脅威 on "IJSER'S WORKS".

いなばの白兎

とんでもなく昔のゲーム。プログラムはベーシッ クで書かれていた。

#### 1988-91年

そしていよいよOh!MZからOh!Xになります (移行時にはいろいろありましたっけ)。このこ ろからはもうイラスト方面は俄然華やかになっ てきます。まず、なんといっても1988年3月号で 初のカラーイラスト特集! いやー, ついにカラ ーページも使えるようになったんですねえ (い まではもう"ちゃだワ"に"年賀状"に"GAME OF THE YEAR"にと当たり前になってきた感が ありますが、当時は感動もひとしおでした)。

そして新装開店したSTUDIO Xではイラスト 掲載数もぐっと増え、イラストそれぞれにはS. S.さんのコメントが加えられるようになりまし た(現在は編集者が担当していますが)。余談で すが、S.S.さんって、みなさんどなたかわかりま す? ほら、たまに誌面にも顔を出すあの人で すよ, あ・の・ひ・と★ (げっ)。最初S.S.さん がイラストをお描きになるとは知らなかったの で初めて作品を見せていただいたときはびっく りしたものです (うまかった……)。閑話休題。



垣面 微

このころから第1期 常連のみなさんは 徐々に少なくなり, 第2期のみなさんが 顔を出されます。お なじみの福原さんは 1988年8月号で, 姉弟 4コマや某テクポリ でも有名な岡村さん は1990年1月号で そして今年のイラス ト大賞をとった岩瀬 さんも1990年12月号

#### ●10年分のイラストトーク

でお目見えします。 あと小川さんや住友さん, 小井田くん (大学合格おめでとう!) なんかも 同期ですね。

さらに記事のほうでもDoGAや寺尾さんの連 載も始まり(毎月感心&共感しながら読ませて いただいております), Oh!X CG最盛期を迎えつ つ、現在に至るわけです。これからもずっとこ の楽しい雰囲気を味わっていきたいですね(完 全に読者になりきっている私)。

パソコン雑誌という性格上、イラスト投稿あ るいはそれに類する投稿はおまけにすぎないか もしれません。ただ、毎月そんなたった数ペー ジに情熱をかけている人たちが多くいることも 事実ですし、その投稿によって読者の目を楽し ませたり、 共感を呼んだりしたことも確かなは ずです。事実, 私がイラストを描くこと, 載せ ることによって知り合い, 築き上げた人間関係 は今の私を支えてくれる貴重な基盤となってい ます。掛け値なしに、かけがえのない大切なも のです。

だからこれからも誌上からイラストやCGが 消えることはないでしょう。あまたの出会いや 掲載の喜び、ボツの嘆き、人の心の出会い、別 れを繰り返しながら、たとえ投稿層、読者層が 変わってもその流れは脈々と受け継がれていく のです。

10年で立ち止まってなんかいられません。ま だ私はもっともっと向こう側の世界が見たいの です。10年後の20周年記念ではそんな話がもっ とできれば幸せですね。それでは、ペンとイン クとケント紙がいつまでもあなたのよい友であ らんことを。

#### よいこのSX-WINDOW講座

(第8回)

# リージョンで遊ぶ

Nakamori Akira 中森 章

#### はじめに

来月お会いしましょうというのは2カ月後のことだったのかと思っている人がいるかもしれません。先月はおまけディスクに収録されたシューティングゲームの作成とゴールデンウィーク進行の影響をモロに受けて休んでしまいました。ごめんなさい。

さて、SX-WINDOWで用いる図形の基本はレクタングルです。なにかウィンドウ上に図形を描く必要があるとき、多くの場合はレクタングルだけで間にあいます。しかし、お絵描きソフトなどではレクタングルよりも複雑な図形を描いたり扱ったりすることが必要になります。SX-WINDOWでは任意の形状を持つ図形を表すためにリージョンというデータ構造が用意されています。今回はこのリージョンに親しんでみることにしましょう。

#### リージョンとは

リージョンに関してはこの連載の第6回目で説明しました。ここで改めて追加することは特にありませんが、簡単に整理しておきましょう。

SX-WINDOWでは図形を表すデータ構造としてライン、レクタングル、楕円、ラウンドレクタングル、円弧、ポリゴンが用意されています。しかし、現実のプログラムではこれらでは表すことのできない複雑な図形を描く必要も出てきます。それを実現するための手段がリージョンなのです。

リージョンというのは領域という意味です。リージョンは、SX-WINODWでも、本来は領域を表すために使用されます。しかし、その外枠を描くことで複雑な図形を描

くことができるのです。

複雑な図形といえど、プログラムで必要になる形状はたかがしれています。多くの場合は、ライン、レクタングル、楕円などを組み合わせて作ることができます。これはSX-WINDOWのリージョンも同じことです。実際、SX-WINDOWではいろいろな図形の枠線を組み合わせてリージョンを定義する関数が用意されています。イメージ的には仮想画面上に描いた勝手な図形を、あとから一括してリージョンというデータ構造に変換しているのだと思っておけばよいでしょう。

さて、リージョンというデータ構造は、 領域を囲む(最小の)レクタングルと、領 域の外側と内側の変化点の座標の集合で定 義されます。変化点の座標の集合はY座標 の値の小さい順に、同じY座標を持つ点の X座標をまとめて示します。具体的には、

Y座標, X座標 1, X座標 2, ……終 了コード

の組を必要なだけ並べます。座標値はすべてワード (16ビット) の長さで、領域を囲むレクタングルの左上の角が座標系の原点と考えて座標値を指定します。終了コードは7FFF Hです。終了コードが2個続いたらリージョンの定義の終了です。たとえば、

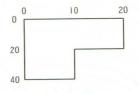

というリージョンは,



グラフマンの解説もそろそろ大詰め。今回は複雑な形態を持つリージョンの取り扱いについて解説します。普通のアプリケーションを作る際には必ずしも必要な概念ではありませんが、ウィンドウ上での図形の集大成として扱いを覚えておいてください。

で●をつけた点が変化点になり、これを書 き下ろすと、

0, 0,20, 0x7FFF,

20, 10,20, 0x7FFF,

40, 10, 0x7FFF,

0x7FFF

という集まりになります。あるいは、リー ジョンを囲むレクタングルが、

{左,上,右,下} = {0,0,20,40} という座標で示されるなら、レクタングル の境界上も変化点に含まれますから、

0, 0,

0x7FFF,

20, 10,

0x7FFF,

0x7FFF

という 2 点だけのデータでも構いません。 初めの、

0, 0, 0x7FFF, は不要と思う人がいるかもしれませんが, これがないとレクタングル内でのリージョ ンの内側と外側が逆転してしまいます。最 初の変化点があると、そこからがリージョ ンの内側になるからです。

リージョンを表すデータ構造はsxdef.hの中では、

typedef struct region {

int size; /\*全体のサイズ\*/ rect bounds;/\*レクタングル\*/

/\*ここに変化点データが続く\*/

} region;

となっています。上で示した形状のリージョンを表すデータ構造の完全な定義は、データ構造の占める全体のサイズ(バイト数)と、レクタングルの定義を加えて、

36, {0,0,20,40}, {

0, 0,20,0x7FFF,

よいこのSX-WINDOW講座 113

20,10,20,0x7FFF, 40,10, 0x7FFF, 0x7FFF

となります。ただし、sxdef.hの中のリージョンの定義では変化点データの集合を表すためのshort int型の配列をメンバに持っていないので、この定義のままで使用すると、初期値の代入時などでエラーになってしまいます。実際にregionというデータ型を使用する際は、データ構造を適宜変更してやる必要があります。

結局、わざわざいろいろな図形を組み合わせなくても、直接リージョンを構成するデータを指定してリージョンを定義することも可能なのです。リージョンがいくつかのレクタングルを組み合わせた形状の場合は、上のように、変化点の集合を直接指定

図1 リージョンのAND

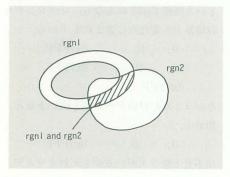

図2 リージョンのOR

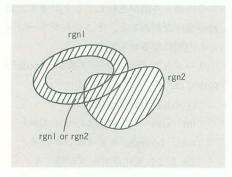

図3 リージョンのXOR

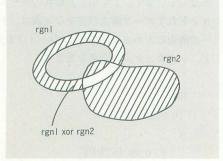

114 Oh! X 1992.7.

してリージョンを定義したほうが簡単です。 ただし、曲線や斜めの直線を含む外形を持 つリージョンを直接定義するのは難しそう ですね。

ところで、リージョンを理解するうえで どうしても押さえておかねばならないのは、 リージョンの内側と外側という概念です。 上の例で示したような単純な閉領域では内 側と外側を示す部分は常識的に明らかです。 しかし、リージョンの境界線が交差してい たり、領域の内部に別の領域がある場合な どは常識と異なる場合があります。たとえ ば、

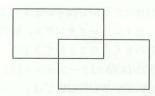

という外枠を持つリージョンの内側と外側 はどこでしょうか。先に述べたように、最 初の変化点がくればそこからがリージョン の内側です。それ以後は、変化点があるた びに内側と外側が逆転します。境界線があ るごとに内側と外側が入れ替わるのです。 したがって上のリージョンの内側と外側は、



ということになります。内側でない領域が 図4 リージョンのDIFF

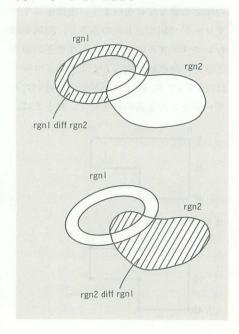

外側,外側でない領域が内側(当たり前だ) になりますから,簡単ですね。

#### リージョンを操作する関数

SX-WINDOWでリージョンを扱う関数は、その多くがグラフマンの管轄下にあり、

- ●リージョンの記録(定義)に関するもの
- ●リージョンに対して移動や演算(変形) を行うもの
- ●リージョンの性質や他の図形との位置関係をテストするもの

#### ●リージョンを描画するもの

の4つに分類されます。表1にグラフマンでリージョンの操作に関係する関数のうち、主なものを示しておきます。一見するとかなり多くの関数がありますが、リージョン同士だけではなく、レクタングルとリージョン間の演算を行う関数も含まれていますから、実質的な種類はそれほど多くありません。移動や拡大、描画といった最小限の機能を提供するほかは、2つのリージョンの共通部分や差異部分を求めるものばかりと思ってよいでしょう。特に説明しておかなければならないような機能はありません。ここでは、2つのリージョン間でのAND、OR、XOR、DIFFという演算の意味をはっきりとさせておくだけにとどめます。

#### AND

これは2つのリージョンの内側の重なり 部分からなるリージョンを求める演算です (図 1)。

#### ● OR

これは2つのリージョンの内側を合わせ た部分からなるリージョンを求める演算で す(図2)。

#### XOR

これは2つのリージョンの内側を合わせた部分、2つのリージョンの重なり部分を除いた部分からなるリージョンを求める演算です(図3)。この結果は、2つのリージョンの枠線を合わせて、ひとつのリージョンの枠線と見なした場合、その枠線で決定されるリージョンと同じものになります(内側と外側が一致する)。したがって、XORはリージョン同士の加算を行う演算とみなすこともできます。

#### **ODIFF**

これは、片方のリージョンの内側と、もう一方のリージョンの外側の重なり部分からなるリージョンを求める演算です(図4)。いい換えれば、あるリージョンの内側で、別のリージョンの内側でない部分を求める演算ということもできます。

#### プログラムの例

リージョンを扱う関数を使用したプログラムの例を示します。リージョンの使い道を考えた場合、単なる複雑な図形を示すことのほかに、領域そのものとしての使い道が考えられます。つまり、ウィンドウ上になにか描画する場合に、描画できる部分や、逆に描画できない部分を示す領域の指定です。早い話がクリッピングですが、リージョンの使い道としては、こっちのほうが多用されているような気がします。そこで、今回は、いろいろなリージョンを指定してウィンドウのクリッピング範囲を変更するプログラムと適当に2つのリージョン(の外枠)を描いて、いくつかの演算を行うプログラムの2つを作ってみました。

#### ●クリッピング範囲の変更

ウィンドウのクリッピング範囲を変更す る関数は、

**GMClipRect** 

**GMSetClip** 

の2つがあります。GMClipRectはレクタングルへのポインタを指定して、レクタングル (長方形) の領域でクリッピングを行うようにします。ウィンドウの内部形状がレクタングルであることもあり、多くの場合は、この関数がクリッピング範囲を設定するために使用されます。しかし、クリッピングは長方形の領域に限られるわけでは

なく、任意の形状 の領域で可能です。 それを行うための 関数が CM Set Clipです。この関 数にはクリッピン グ範囲を示すリージョンへの は定します。 この GM Set Clip 関数を利用してプログラムを作りま した。それがリスト1です。

リスト1のプログラムは、いろいろなリージョンを表すデータ構造を直接指定してリージョンを定義し、そのリージョンへの疑似ハンドル(意味的にリージョンデータへのポインタへのポインタになっていればよい)を使用して、GMSetClip関数を呼び出すだけの単純なものです。使用するリージョンへの疑似ハンドルをポップアップメニューで変更し、その後、ウィンドウいっぱいに文字を書くことで、クリッピング範囲が変更されたことを確認しています。

なお、sxdef.hの中で定義されている regionというデータ構造をそのまま使用で きない(リージョンデータを指定するメン バが構造体にない)ので、リスト1では、

typedef struct {

int size; /\*サイズ\*/
rect bounds;/\*囲む四角形\*/
short shape [64]; /\*形\*/
} new region;

というデータ型を定義し直してregionというデータ型の代わりに使用しています。このnew\_regionというデータ型を使用すると64個までのリージョンデータ(変化点の座標)を指定することができます。

写真1にリスト1のプログラムの実行結 果を示しておきましょう。

#### ● 2 つのリージョンの演算

リージョン間の演算 (AND, OR, XOR, DIFF) は頭ではわかっていても、いろいろなリージョンに対して適用してみなければ、なかなか実感がわきません。そこで、適当なリージョンを2つ描画して、それらのあいだで、移動、拡大、演算などを行って遊ぶプログラムを作ってみました。それがリスト2です。

リスト2のプログラムは大まかにいって、 次の3つの段階からなります。それぞれの 段階についてプログラムの動きを簡単に説 明しましょう。また、リスト2の実行例を 写真2に示しておきましょう。

#### 1) リージョンを定義する

プログラムの動作のすべてはリージョンを定義するところから始まります。プログラムを簡略化するために、リージョンを2つ定義し終わるまでは、ほかの操作はできません。

マウスで簡単に指定できるようにする ため、リージョンは折れ線の集まりとして 定義するようにしています。したがって、 見掛けはポリゴン (多角形) の形状でリー ジョンを定義することになります。

リスト1では変化点データを指定してで 直接リージョンの定義を行いましたが、リ スト2ではプログラムを動作させながらリ ージョンを定義する必要があるので, 図形 (この場合ライン) を組み合わせるという 方法でリージョンの定義を行っています。 つまり、GMOpenRgn関数でリージョンの 記録を開始し、その後、マウスカーソルで 指定される座標をに対し、順次GMLine関 数でラインを描いていき、最後に GMCloseRgn関数で、それまでに描いたラ インを組み合わせたリージョン (へのハン ドル)を得るという定義方法です。当然, あらかじめリージョンを格納するための領 域をGMNewRgn関数で確保しておく必要 があります。また,不要になったリージョ ンはGMDisposeRgn関数で破棄しなけれ ばなりません。

リージョンを定義するにはこの方法でもよいのですが、この方法には大きな問題点があります。それはGMOpenRgn関数を実





よいこのSX-WINDOW講座 115

行してからGMCloseRgn関数を実行するまでの間、ウィンドウ上に図形の描画は行われないことです。GMLine関数などによる描画は仮想的な画面上に対して行われます。したがって、このままではマウスカーソルで座標を指定しながら対話的にリージョンを定義していくことはできません。

そこで、リスト2では、まず、ウィンドウ上に次々と直線(折れ線)を描いていき、そこで指定された座標をいったん記憶しています。そして、すべての点を指定し終わったあとに、改めてGMOpen関数を実行してリージョンの定義を行うことにしています。つまり、マウスで対話的にリージョンを定義しているように見えても、実は座標を覚えているだけで、実際のリージョンの定義は最後に一括して行っているのです。

tmpHdl=GMNewRgn();

GMOpenRgn();

GMMove(points [0]);

for(i=1; i < pointsP; i++)

GMLine(points [i]);

GMLine(points [0]);

GMCloseRgn(tmpHdl);

がリージョンを定義している部分です。この時点ではpointsという配列にリージョン(多角形)の頂点座標が格納されています。さて、リージョンを定義するためのマウスの操作を説明しましょう。まずマウスの左ボタンをクリックして始点を指定します。その後は、マウスの左ボタンをクリックす

るごとに、前に指定した点からその点までのラインが描かれます。これを繰り返して多角形を描いていきます。定義の終了はマウスの右ボタンのクリックで行います。これによって、ひとつのリージョンが定義されることになります。リスト2では、リージョンを定義している(結構長い)あいだはほかのタスクを停止させてしまったり(タスク切り替えをさせないため)、マウスの右ボタンで定義を終了したりするなど、美しくないところがありますが、練習用ということで見逃してください。

とにかく、ここではわざわざ、以上の操作を2回繰り返して2つのリージョンを定義してみました。

#### 2) リージョンを移動, 拡大・縮小する

リージョンが2つ定義できたら、最初に 定義したリージョンのみ移動、軌跡の計算、 あるいは拡大・縮小をすることができます。 ポップアップメニューによって、これらの 内のどの動作をさせるかを指定しておきま す。マウスの左ボタンが押されたときにマ ウスカーソルが最初に定義したリージョン の内部にあれば(GMPtInRgn関数でテス トする)所定の処理を行います。移動、軌 跡、拡大(縮小)は、それぞれGMSlideRgn 関数、GMSlidedRgn関数、GMInsetRgn関 数によって行っています。

この段階の操作はこの3つの関数の動作 を理解するためのものでもあります。なお、 マウスの左ボタンが離されるまで、リージ ョンを動的に変化させては表示し直しているため、このときの変形はGMCopyRgn関数によって複製した一時的なリージョンに対して行っています。

#### 3) リージョン間で演算を行う

これは2つのリージョンに対して、なにも考えずにポップアップメニューで指定される演算を行います。そして、演算で求められたリージョンの内部を塗り潰します。

#### おわりに

今回はリージョンの話でしたが、プログラムでリージョンを使う場面はレクタングルほど多くはありません。リージョンの知識がほとんどなくてもSX-WINDOWのプログラムを作ることは可能でしょう。しかし、ある関数の入力あるいは実行結果として任意の形状の図形や領域を扱うためにリージョンの存在は不可欠です。そのような場面に出食わしてあわてないためにも、リージョンがどのようなものかという知識は頭の片隅にでもしまっておいてくださいね。

次回はグラフマンで説明を残している関数のうち,面白そうなものを取り上げて説明しようと思っています。それでは,次回まで。

#### ≪参考文献≫

- I) 吉沢正敏, SX-WINDOWプログラミング, ソフトバンク, 1991年.
- 2) 吉沢正敏, 追補版SX-WINDOWプログラミング, ソフトバンク, 1991年

#### リスト1

```
SX-WINDOWリージョンのサンブル
           クリップリージョンの変更
                               (C) 中森 章, Apr. 29, 1992
                                     /* point_t 型を使う */
           ここでウィンドウに関する定数を設定
     #define WDEFID
#define WINOPT
#define WINWIDTH
#define WINHIGHT
#define WINTITLE
#define EVENTMASK
                                       0
180 /* 12×15 */
180 /* 12×15 */
"Y012リージョン"
EM_EVERY
     #define MDEFID
#define MNILIST
                                  1
"リージョン1,リージョン2,リージョン3," ¥
"リージョン4,リージョン5,もとに戻す"
"¥016どれかを選んで"
(* メニューかあるかないか */
     #define MNTITLE
            menuFlag; /*
**menuHdl;
          ここは定数から計算される定数
     #define WINOPTL #define WINDEFID
                                       ( WINOPT & ONf )
( WDEFID << 4 | WINOPTL )
37: window *winPtr;
38: rect winSize;
     event eventReint activeFlag;
```

140 +----+

region region5={ [20,20,140,140],

```
80
                                                                                                                                                                             /* size */
/* bounds rectangle */
                                                                      20, 20,120,0x7fff, /* y,xs,xe,0x7fff */
80,120,160,0x7fff, /* y,xs,xe,0x7fff */
120, 20, 80,0x7fff, /* y,xs,xe,0x7fff */
160, 80,160,0x7fff, /* y,xs,xe,0x7fff */
0x7fff */ end of data */
                                                  リージョン (その2)
                                                          60
                                                                                           100
                                                             140
   125: #/
126: #/
127: new_region region2={
128: 46,
129: {20,20,140,140},
                                                                     20,20,140,0x7fff, /# y,xs,xe,0x7fff #/
60,60,100,0x7fff, /# y,xs,xe,0x7fff #/
100,60,100,0x7fff, /# y,xs,xe,0x7fff #/
140,20,140,0x7fff, /# y,xs,xe,0x7fff #/
**end of data #/
**end of data #/
                                                リージョン (その3)
                                                                                  20
                                                                                                                              60
                                                                                                                                               90
                                                                60
                                                                                                                                                         1//////
                                                          110
                                                          140
      158: new_region region3={
159: 46,
                                                                                                                                                                             /* size */
/* bounds rectangle */
                                                  (20, 20, 130, 140),
                                                                   20,20, 60,0x7fff,
60,90,130,0x7fff,
110,90,130,0x7fff,
140,20, 60,0x7fff,
0x7fff
                                                                                                                                                                          /* y,xs,xe,0x7fff */
/* y,xs,xe,0x7fff */
/* y,xs,xe,0x7fff */
/* y,xs,xe,0x7fff */
/* end of data */
                                                  リージョン (その4)
                                                                               20
                                                                                                                              60 100
                                                                                                                                                                                                 140
                                                                 20
                                                                                        1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7,1

1,7,7
                                                                60
                                                             100
                                                             140
       189: new_region region4=(
190: 54,
                                                                                                                                                                                                        /* size */
/* bounds rectangle */
                                                   (20, 20, 140, 140),
                                                                       20,50,100,0x7fff, /* y,xs,xe,0x7fff */
50,20,50,100,140,0x7fff,/* y,xs,xe,xs,xe,0x7fff */
100,20,50,100,140,0x7fff,/* y,xs,xe,xs,xe,0x7fff */
140,50,100,0x7fff, /* y,xs,xe,0x7fff */
0x7fff // end of data */
                                                  リージョン (その5)
                                                                                           20
                                                                                                                                    60 100
                                                                                                                                                                                                                  140
                                                                                                                                      †------
|//////
|//////|
                                                                 20
                                                             100
                                                                                                                                      1//////
```

#### リスト2

▶ 創刊10年の苦労が多少なりともわかって、Oh!Xの読者であることを誇りに思ったりしました。これからも一緒にCZ文化を支えていきたいと思う今日この頃。

```
DMError(1,"スルリージョン");
GMDisposeRgn( tmpHdl );
break;
135:
136:
137:
138:
139:
140:
                                  if( redraw ) {
    WIPE();
    DRAW();
| 141; | 141; | 142; | WIPE() / t ウィンドウ上の文字を消去する */ 144; | 145; | int mode; | mode=GMPenMode(G_BACKIG_PSET); | GMF:11Rect(kwinPtr->wGraph.gri GMP:11Rect(kwinPtr->mode); | 148; | GMPenMode(mode); | 148; | 150; | 151; | DRAW() /* リージョンをアップデートする */ 152; | 151; | DRAW() /* リージョンをアップデートする */ 152; | 151; | 152; | 153; | 154; | 154; | 155; | 154; | 155; | 154; | 155; | 155; | 155; | 156; | 157; | 157; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; | 158; |
                                   int mode;
mode=GMPenMode(G_BACK|G_PSET);
GMFillRect(&winPtr-)wGraph.grRect);
GMPenMode(mode);
151: DI
152: {
153:
154:
155:
156:
157: I
158:
159: do
160: {
                                  GMSetGraph(&winPtr-)wGraph);
if(rgn1) GMFrameRgn(rgnHd11);
if(rgn2) GMFrameRgn(rgnHd12);
drawGrowBox();
                   doINSIDE()
                                   point_t pt;
int i;
region **tmpHdl;
 161:
162:
163:
164:
                                  GNSetGraph(&winPtr-)はGraph);
iff(rgn!==0||rgn2==0|| /* rgnl が rgn2 が無効なら rgnl を決定する */
pt.x_y=ENNSLoc(); /* マウスカーソルのローカル座標 */
points|PointsP++]=pt;
GMNove(pt);
do[
FMNist(FUENTMACE t.m.***)

GMNist(FUENTMACE t.m.***)
 EMGet(EVENTMASK,&eventRec);
if(eventRec.eWhat==E_MSLDOWN){
  pt.x_y=EMMSLoc();
  points[pointsP++]=pt;
  GMLine(pt);
                                                                                                                                                                                             /* イベントを取り除きながら処理 */
                                                                                                                                                                                              /* マウスカーソルの座標を調べて */
/* 終点を記録 */
/* そこまでラインを描く */
                                                  /* ヌルリージョンでなければ決定 */
                                                                                GMDisposeRgn(rgnHdl1);
                                                                                                                                                                                            /* ヌルリージョンならハンドルを廃棄 */
 195:
196:
197:
198:
199:
200:
201:
202:
203:
204:
205:
206:
                                                                 e {
    rgnlid12=tmpHd1;
    if( GMEmptyRgn(rgnlid12)==0 )
    rgn2=1;
    else
        GMDisposeRgn(rgnlid12);
                                                                                                                                                                                             /* ヌルリージョンでなければ決定 */
                                                                                                                                                                                             /* ヌルリージョンならハンドルを廃棄 */
                                                    )
WIPE(); /* 関面を消去する */
DRAW(); /* 描き直す */
                                 DRAW(); /* 描透面字 */
else { /* rgnl 袜榜動 · 拡大 · 帕/动できる */
point_t pt0;
pt0.x_y=EMNSLoc();
if( GMPtinRgn(rgnHd11,pt0 ) ) {
    tmpHd1=GMNewRgn();
    GMCopyRgn( tmpHd1, rgnHdd1 );
    while( EMLStill() ) {
        pt.x_y=EMNSLoc();
        pt.p.x-=pt0.p.x;
        pt.p.y-=pt0.p.x;
        CMPrameRgn( tmpHd1, rgnHdd1);
        GMCopyRgn( tmpHd1, rgnHdd1);
        if(rgnlProc==MOVE_RGN) {
            GMSlideRgn( tmpHd1, pt );
        }
                                                                                                                                                                                                             /* マウスカーソルの元の位置*/
/* マウスカーソルが示明11まるとき*/
/* マウスカーソルが示明11まるとき*/
/* - 目前的ソージョンを作る*/
/* そこに rgn1 をコピーする*/
/* 左ボタンが押きれている間()*/
/* 新たなマウスカーソルの位置から*/
/* X方向の移動量をよの*/
/* マンの色を背積で出て「相談して*/
/* 1つ前のリージョンを消す */
 208
 209
210:
                                                                                  }
else if(rgn1Proc==TRAC_RGN){
    GMSlideRgn( tmpHd1, pt );
                                                                                   else ( /* FORM_RGN */
                                                                                                                                                                                                              /* 拡大・縮小処理なら */
/* X方向の大小の意味を逆にして */
/* リージョンを拡大・縮小する */
                                                                                              pt.p.x=-pt.p.x;
GMInsetRgn( tmpHdl, pt );
 226
                                                                                GNPenMode(G_PSET[G_FORE);
GNFrameRgn( tmpHdl );
                                                                 if( rgn1Proc==MOVE_RGN ){
    GMSlideRgn( rgnHdl1, pt );
                                                                                                                                                                                                              /* 最終的な相対位置で抑動する */
                                                                  ]
else if( rgnlProc==TRAC_RGN ){
GMSlidedRgn( rgnlidl1, rgnlidl1, pt );/*精持的次相對位置で軌跡を求める*
 /
236:
237:
238:
239:
/
240:
                                                                 !
else { /* FORM_RGN */
    GMInsetRgn( rgnHdl1, pt );
    if( GMEmptyRgn(rgnHdl1) ){
                                                                                               GMDisposeRgn( rgnHdl1 );
rgn1=0;
240:
241:
242:
243:
244:
245:
246:
247:
248:
249: }
250:
                                                                 [GND)sposeRgn( tmpHdl 1;
WYPE(); /* 顔面を消去して */
DRAW(); /* 描き直す */
                                 if( SY_init()==FALSE ){
    DMError(0x101,"ウィンドウがオープンできません");
    exit();
                                    259
```

```
263:
264:
265:
266:
267:
268:
269: 1
270:

271: SX_init()

272: (

273: task

274: char

275:

276: TSGetT

277: if((T

278: wi

280:
                         inPtr=WMOpen(NULL,&winSize,(LASCII*)WINTITLE,TRUE,WINDEFID,(window *)-
 282: winPtr=xMOpen(NULL, &winSize, (LASCII*)WINTITLE

1, TRUE,TSGet1D(1);

283: if(winPtr == NULL) return(FALSE);

284: winPtr=>xのption = WINOPT;

285: menuFlag = NenuPrepare();/**メニューが不要なら

286: activeFlag=FALSE;

287: drawGrowBox();

288: return(TRUE);

289: 1
284: WinFtr
285: menuFl
286: active
287: drawGr
288: return
289: }
290:
291: SX_term()
292: [
                        if( rgn1 ) GMDisposeRgn(rgnHdil);
if( rgn2 ) GMDisposeRgn(rgnHdl2);
if( menuFlag ) NenuDispose();
WMDispose( winPtr );
exit();
             menuHdl=MNConvert(0,MNILIST,MDEFID);
if(menuHdl<(menu**10) return( FALSE );
$if MDEFID=1
{*menuHdl}->mHandle=(long)MNTITLE;
$endif
                          return( TRUE );
                         MMHdlDispose(menuHdl);
return( TRUE );
                         return( FALSE );
                          if( (window*)eventRec.eWhom != winPtr ) return( FALSE );
if( activeFlag == FALSE ){
   WMSelect( winPtr );
   activeFlag = TRUE;
   if( EMLStill() == 0) return( FALSE );
                         | TSGeLEVent(EVENTMASK, (tsevent*)&eventRec);
switch( SNCallWindN2(winPtr,(tsevent*)&eventRec,&winMinMax) ) (
sase W.INCLOSE;
sase W.INGDON;
case W.INZHOUT;
case W.INZHOUT;
case W.INZHOH;
ONClipRect(&winPtr-)wGraph.grRect);
break;
case W.INISSIDE: /* ウィンドウの内部にマウスカーソルがある場合の処理 */
doINSIDE();
break;
}
345: doINS
346: break
347: ]
348: return( T]
349: ]
350:
351: procMSRDOWN()
352: int item;
353: it( (wind:
355: if( active)
356: GNSetGrapl
357: iff active
358: item=MNSe.
                           return( TRUE );
                          if( (window*)eventRec.eWhom != winPtr ) return;
GNSetGraph(&(winPtr->wGraph));
if( activeFlag == FALSE ) return;
itemsWNSelect(menuHdl,eventRec.eWhere);
TSGetEvent(EVENTMASK, (tseventrl&eventRec);
procRgn(item); /1 リジョンの処理 */
              procUPDATE()
                          if( (window*)eventRec.eWhom != winPtr ) return( FALSE );
WMUpdate( winPtr );
DRAW();
WMUpdtOver( winPtr );
TSGetEvent(EVENTMASK,(tsevent*)&eventRec);
              procACTIVATE()
                         if( (window*)eventRec.eWhom == winPtr ) activeF
else if( eventRec.eWhom != NULL ){
   if( activeFlag ) {
        activeFlag = FALSE;
        TSGetEvent(EVENTHASK,(tsevent)&eventPec1;
}
                           return( TRUE );
  382: )
              procSYSTEM()
  384:
385:
386:
387:
388:
389:
390:
391:
392:
393:
```

# ★(影)のショートプロぱーてい



# よく学び、よく遊べ

Kageyama Hiroaki 影山 裕昭

今月からしばらくの間(で)氏の代わりに影山氏がショートプロばーていを務めます。というわけで、さっそく作品の紹介。今月はMAKE.X用のメイクファイル作成ツール「MFGEN.X」とモグラ叩きゲーム「Reflex\_Action.bas」です。



illustration : T. Takahashi

どーも。(で)氏が旅に出ている間、代わりを務めることになった(影)です。こんなふうに(影)と原稿に書くと、「ベーマガの影さんと同一人物ですか?」なんて質問が送られてくるんだけど、ぜーんぜん関係ありません。そこんとこ勘違いしないように。

ところで、ゴールデンウィークはパチンコで儲けさせてもらったもんで、その金でついにMIDI (GS音源) を購入しました。いやあ、いまさらながらグラIIのBGMをMIDIにして遊んでみたけど、音の広がりが内蔵音源と比べて素晴らしいですね。

パチンコといっても、私はデジパチ台しかやらないんだけど「麻雀物語」っていうスロット部分がカラー液晶ディスプレイになっているものがあるんですよ。これがフィーバーするとスケベ心を擽るかあいい(あー、この言葉をついに使ってしまった)女の子が表示されたりして、その人気たるや凄いのなんのって。本屋に行ってもデジパチ攻略本があふれていて、驚いたことにパチンコ台のROMの解析結果がフローチャートつきで解説されているんだよね。こんなもんコンピュータに無知な人が見ても

ですなあっていまったといったなあったくしましていたなあったとう

わかんないと思うんだけどなあ。

んでもって、解析にもICEとかロジックアナライザとか、何百万円もする機械を使ってるそうです。パチンコを極めるにもコンピュータの知識が必要になってきてるんだなあ、と思うとなぜだか妙に嬉しくなってしまい、コンピュータを少しでも知っている私はますますパチンコに自信を持ってしまいました。これ以上に調子にのったら、明日は身の破滅が待っているかもしれない。引き際が肝心なんだけどねぇ。やめられまへんなあ。



# MAKE.Xの強~い味方が登場

余談はこのくらいにしておいて、今月もさっそく2本のショートプロを紹介しましょう。まず1本目は3月号のFS.Xの制作者である上田さんの作品で、C Compiler PR O-68K ver.2.0以降に付属してくるMAKE. X用のメイクファイル作成ツールです。

MFGEN.X for X68000

(要Cコンパイラ) 大阪府 上田浩司

よく大規模なプログラムを開発するなら、「モジュールごとの開発」をしたほうがいいといわれるけど、ひとつのプログラムを10個のモジュールに分割して開発したとして、あるモジュールを訂正すると、そのたびにコマンドラインからコンパイルしてリンクするのにキーボードからのタイプ数が多くなるんだよね。バッチファイルにしておけばいいかもしれないけど、これだと変更していないファイルまでがコンパイルの対象になってしまって、作業効率が悪くなってしまうことになりかねないし……。

そんなときに使って便利なのがC Compiler PRO-68K ver.2.0以降に付属しているMAKE.Xです。MAKE.Xはあらかじめ定められた書式でコンパイルやリンクに関する情報を記述したメイクファイル(MA

KEFILE)に従って、変更されたファイルに対してのみ更新作業をしてくれるツールです。一度MAKE.Xを使ってしまうと、ヒストリを遡ってコマンドを打ち込んでいた頃がバカらしく思えてくるんだよな。ま、モジュールごとに開発しないという人はMAKE.Xを使うまでもないのだけど。

ところでMAKEFILEの書式っつうのが 結構わかりづらいんだよね。初めてメイク ファイルを作成しようとしてマニュアルを 見ながらやっていたんだけど、わけがわか らずハナモゲラになってしまい、結局メイ クファイルが作成できなかったという人が いたことを私は知っています。いえいえ、 決して私のことではありませんよ。

で、紹介するMFGEN.Xは、私のような面倒臭がり屋の人にお勧めです。MFGEN. XはC Compiler PRO-68K ver2.0または、gcc X 6\_20 (Based on 1.40 C MAGA ZINE 1 月号の付録) 用のMAKEFILEの作成を自動的に行ってしまおうというツールです(上記バージョン以外でもコンパイラのコンパイルスイッチの意味が同じであれば、バージョンは問いません)。

その手順ですが、まずMFGEN.XがMA KEFILEの作成に必要とする入力ファイル を作成します。入力ファイルは、いつもコ ンパイルするときにコマンドラインに打ち 込むものとほぼ同じ内容です。たとえば、

CC /Y ABC.C 123.C 456.C といった感じです。

入力ファイルはED.Xなどのエディタを使って作成してもいいのですが、どうせ打ち込むのは1行だけですから、OSのリダイレクト機能を使ったやり方を説明しましょう。

入力ファイル名をSAMPLEとするなら コマンドラインから、

A>copy con SAMPLE として最後にリターンを入力します。する とカーソルが改行して、入力待ちになりま す。ここで入力ファイルの内容を打ち込み ます。さっきの例なら、

CC /Y ABC.C 123.C 456.C とタイプして、最後にリターンを入力します。カーソルが改行しましたね。これ以上入力するものはないのでCTRL+Z (コントロールキーを押しながら Z を押す) に続けてリターンを入力して終了します。これでカレントディレクトリに入力ファイルSAMPLEが作成されました。短いバッチファイルなんかを作成する場合は、リダイレクト機能を使ってファイルを作成する方法を知っていると便利ですよ。

入力ファイルを作成したら,

A>MFGEN SAMPLE

のようにします。これでカレントディレク トリにMAKEFILEが作成されます。なお, A>MFGEN

で簡単な使い方が表示されます。

つぎにMFGEN.Xの使用上の注意です。 ・入力ファイルはアセンブル、リンクを一 気に行うかたちで記述します。つまり、ア センブルの抑止やリンクの抑止などのスイ ッチは指定しないでください。

・コンパイラや出力ファイル名の指定に関するスイッチを指定してはいけません。ただし、実行可能ファイル(\*.X)の出力ファイル名を指定するスイッチだけは指定することができます。

・入力ファイルには、\*.basを指定できません。

・cc, gccの代わりにasを指定することもできます。ただし、ソースファイルは拡張子まで指定する必要があります。

× as sample

O as sample.s

・入力ファイルには、コンパイルに関係の ないことを記述してはいけません。

・入力ファイルは単語ごとに行を変えて記述することもできます。

例:cc/Y abc.c 123.c

なお、自分で作ったインクルードファイルがあれば、入力ファイルに記述します。 Cのインクルードファイルであれば、//に続けて、アセンブラのインクルードファイルであれば、/+に続けて記述してください(どちらとも半角文字で)。

例: cc /Y file1.c file2.c //mydef.h さて順番が逆になりましたが、MFGEN. Xの作成方法を説明します。エディタでリ スト1を打ち込みます。打ち込んだら、 XCの場合

A>cc /O mfgen.c

GCCの場合

A>gcc -O mfgen.c -lfloatfnc でMFGEN.Xが作成されます。エラーが表 示されたら、リストの打ち込みに間違いが あります。間違いを訂正して再度コンパイ ルしてください。

さっそく私もMFGEN.Xを使わせてもらいました。入力ファイルが普段と同じコマンドラインから打ち込む形式というのは大変便利ですね。リストもそれほど長くないですし、初めてMAKE.Xを使うんだけど、MAKEFILEの作り方がよくわからないという人は打ち込んでみたらいかがかな。

MFGEN.Xでは、入力ファイルは常に正 しい記述がされているとして、エラーチェ



MFGEN.X

ックをほとんどしていないようだけど、これは制作者の上田さんにいわせれば「エラーチェックを厳しくするとプログラムが長くなりそうだったからやめた」ということです。プログラムの動作チェックに多くの時間をかけたそうですが、バグがないという自信はないそうです。私も含め多くのプ

#### リスト1 MFGEN.X

```
1: #include (stdio.h)
2: #include (string.h)
  4: char rule[] =
            "$(PROG): $(OBJ) $(LB)\n"
           6:
   9: );
 10:
11: char *errmes[] = {
12: "input file open error",
 13:
            "output file open error", "can't use this command",
            "can't use this file",
 16: 1:
 18: void help( void )
20: printf( "usage:mfgen [ switch ] <input file name>\f" );
21: printf( "\f' t/o\file name>\f' tspecify output file name (defa ult 'makefile')\f" );
22: avit 1
           exit( 1 );
 22:
 23: 1
 24:
 25: void connect( char *buf, char *str )
 26: [
            streat( buf, " " );
 28:
            streat( buf, str );
 29: 1
 31: void err( char *var1, char *var2 )
            printf( "%s : %s\n", var1, var2 );
 33:
            exit( 1 );
 34:
 36:
  37: void main( int argc, char *argv[] )
 38: {
            FILE *ifp, *ofp;
 39:
           char c_opt[ 128 ] = "", 1_opt[ 128 ] = ""; char c_inc[ 255 ] = "", a_inc[ 255 ] = ""; char str[ 32 ], lk_fname[ 255 ] = ""; char pname[ 32 ] = ""; char ifname[ 32 ] = ""; char ofname[ 32 ] = "makefile";
 41:
 43:
 46:
            printf( "X68k Makefile Generator v1.00 Copyright 1992 K.
 48:
Ueda¥n"
 49:
           if ( argc == 1 ) help();
while ( --argc ) {
   if ( *argv[ argc ] == '/' || *argv[ argc ] == '-' ) {
      switch ( *++argv[ argc ] ) {
      case 'o':
      case 'O':
 51:
 53:
 55:
                             if ( ++argv[ argc ] == NULL ) help();
                              stropy( ofname, argv[ argc ] );
  58:
                             break:
                         default:
 60:
                             help();
                 ) else (
```

ログラマが自分の作った作品にはバグがない! と豪語するというのに, 上田さんは実に謙虚ですね~。

便利なMFGEN.Xだけど、MAKEFILE に記述できるすべてを自動生成できるわけ ではありません。MAKEFILEの構造に興 味を持ったらマニュアルを参考にしてMF GEN.Xが生成したMAKEFILEに手を加え てみるとか、MFGEN.Cを改良してみると プログラムの勉強になるんじゃないかな。

さて、使ってみてひとつ気づいた点があったので話しておきましょう。入力ファイルにCC.Xを指定する場合は実行ファイル名をFxスイッチで指定することができますが、アセンブラで書かれたソースファイルをAS.Xでアセンブルする場合は、実行ファイルを指定できるスイッチはありません。

さらにいわせてもらうならば、AS.Xでは 注意点にあった「アセンブル、リンクを一 気に行うかたちで記述」することはできま せん。私が話しておきたいことはAS.Xを使 ってアセンブル、リンクして実行ファイル 名まで指定する入力ファイルの書き方なの ですが、たとえば、abc.s,123.s,456.sの3つ のソースファイルからtest.xという実行ファイルを作成したい場合は、

as abc.s 123.s 456.s /o test.x のように、すべてのソースファイルを指定したあとに 0 スイッチ (必ず小文字) に続けて実行ファイル名を指定するようにしてください。



# 反射神経を鍛えちゃおう

さーて、今月の2本目は反射運動と名づけられたゲームを紹介しましょう。

Reflex Action.bas for X68000

(X-BASIC)

#### 広島県 坪田 雅己

このプログラムはX-BASICで書かれています。またゲーム中はFM音源を使うので、OPMDRV.X (Z-MUSIC) を組み込み、BASIC.CNFにMUSIC.FNC (MUSICZ.FN C)を組み込んでFM音源の出力がX-BASIC



Reflex\_Action.bas

```
stropy( ifname, argv[ argc ] );
65:
66:
         ifp = fopen( ifname, "r" );
if ( ifp == NULL ) err( errmes[ 0 ], ifname );
ofp = fopen( ofname, "w" );
 68:
 70:
         ofp = fopen( ofname, "w" );
if ( ofp == NULL ) err( errmes[ 1 ], ofname );
 72:
73:
         74:
 75:
 76:
             case 'C':
 79:
                 strepy( c_opt, " /Fc" );
 80:
                 break;
             case 'g':
 82:
                            /* gcc.x */
 83:
                 strepy( c_opt, " -c" );
 84:
                 break;
 86:
 87:
             case 'a':
                            /* as.x */
 89:
                 fprintf( ofp, "LK = lk\f\n\f\n" );
                 break:
 91:
             default:
 92:
 93:
                err( errmes[ 2 ], str );
 94:
 96:
         fprintf( ofp, "OBJ = " );
while ( fscanf( ifp, "%s", str ) != EOF ) {
               = str;

[ *p == '/' || *p == '-' ) {
 98:
             p = Ser,

if (*p == '/' || ?

switch (*+++p)

case 'Y':

case 'W':
 99:
100:
101:
                                   /* リンクするライブラリの指定 1 */
                     case '1':
103:
104:
                        connect( l_opt, str );
105:
                         break:
106:
                                  /* リンクするライブラリの指定 2 */
+p == 'f')
                     case 'N':
                        if ( *++p == 'f' )
connect( l_opt, str );
108 .
109:
110:
                            connect( c_opt, str );
                        break;
112:
113:
                        se 'F': /* 実行型ファイル名の指定 */
if ( *++p == 'x' ) {
    strcpy( pname, ++p );
    connect( l_opt, str );
                    case 'F':
114:
116:
                        break;
119:
120:
                        se 'o': /* 実行型ファイル名の指定 */
connect( l_opt, str );
if ( *++p == NULL ) (
  fscanf( ifp, "%s", str );
  strcpy( pname, str );
  connect( l_opt, str );
                    case 'o':
121:
123:
124:
126:
128:
                            strepy( pname, p );
                        break:
130:
                     case '/': /* c include file の指定 */case '-':
132:
133:
134:
                         connect( c_inc, ++p );
135:
                         break:
                     case '+':
                                    /* as include file の指定 */
                         connect( a_inc, ++p );
139 .
                         break:
140:
                     default:
141:
                        connect( c_opt, str );
142:
144:
              } else {
                 146:
148:
                     case 'S':
                                    /* c source file */
150:
                     case 'C':
                     *p = 'o';
case 'o':
case 'O':
152:
                                   /* object file */
153:
                         157:
                     case 'a':
case 'A':
                                    /* archive file */
159:
                     case 'l':
                                    /* library file */
161:
                         connect( lk fname, str );
```

からできるようにしておいてください。 プログラムを入力したら,

run

で実行します。画面に 5×5の全部で25個のパネルが表示されます。マウスの左クリックでゲームを始めると、25個のパネルのうちのどこか 1カ所が、赤色か黄色に点灯します。素早くマウスカーソルを点灯したパネルに移動して、赤色なら左クリック、黄色なら右クリックしてパネルを叩いてください。パネルを叩くとスコアが10点加算されます。

ということで、モグラ叩きの応用みたいなゲームなんだけど、リストが短いわりによくできているじゃないですか。それにしてもパネルの点灯時間が速すぎない? カーソルを移動してクリックしたときには、ほかのパネルが点灯してるんだもんなあ。ちょっとインチキしてパネルの点灯時間を遅くしたいなあ、と思ったら自分でプログラムを解析してみてね。まあ、IOCS.Xを組み込んでいるなら、それを解除するだけで少しは遅くなると思うけど。

それにしても、このゲームのタイトルのReflex Actionの文字の部分のペイントの塗り残しが、素人っぽさが滲み出ていていいなあ。文字をシンボルで表示する前にペイントすればこうはならないはずなんだけど、実は狙ってワザと残しておいたりして、パネルを叩いてスコアが加算されるときに効果音があるともっとよかったのにな。ま、遊んでみて各自改造してみてね。人のプログラムをいじくりまわす。それがプログラム修得への第一歩なんですから。

坪田さんはほかにもたくさんのプログラムを送ってくれているし、プログラムの説明をレポート用紙にきれいな字で書いてきてくれました。こういう熱のこもった投稿が毎月送られてくる『ショートプロぱーてい』を担当している(で)氏は幸せものですねぇ。読者の皆さん、質問箱のほうにもぜひお便りをお願いしますね(ちょっと宣伝)。

ところで、今月のぱーていハンズは残念ながらお休み。(で)氏は私にプレッシャーをかけて旅に出ちゃったけど、私だってアイデアのストックがあるほど暇じゃないんだぞー。急にいわれたってそりゃ無理な話ですがな。とりあえず今月は就職活動中ということもあって、忙しかったものですから大目に見てやってください。本当にごめんなさい。それでは、来月(で)氏が帰ってこなかったなら、またお会いしましょう。じゃんじゃん。

```
163:
                                                  break;
164:
                                          default:
                                                  err( errmes[ 3 ], str );
166:
167:
168 .
                                   if ( *pname == NULL ) {
169:
                                           *n =
                                           *++p = NULL;
170:
171:
                                          stropy( pname, str );
173:
174:
                   fprintf( ofp, "¥n\nc_OPT =\%\nc_n, c_opt );
fprintf( ofp, "C_INC =\%\nc_n, c_inc );
fprintf( ofp, "A_INC =\%\nc_n, a_inc );
fprintf( ofp, "L_OPT =\%\nc_n, a_inc );
fprintf( ofp, "L_OPT =\%\nc_n, a_inc );
fprintf( ofp, "LB =\%\nc_n, a_inc );
fprintf( ofp, "B=\nc_n, a_inc );
fprintf( ofp, "B=\nc_n, a_inc );
fprintf( ofp, "PROG = \%\nc_n, a_inc );
fprintf( ofp, "ROG = \%\nc_n, a_inc );
176:
178
180
181:
                                                       "%s", rule );
                    fprintf( ofp,
183:
                    fcloseall():
185: 1
```

#### UZN2 Reflex\_Action.bas

```
20 screen 2.0,1,1
    30 console ,,0
40 char x,y,MX,MY,C,c
       int mx.my.X.Y.br.bl.sc.time=60.hsc=250
    60 vpage(0)
    70 mouse(4)
    80 mouse(1)
   90 msarea(184,56,584,456)
100 bgm()
   100
   110 while 1
          symbol(306,16, "Reflex Action",1,1,2,15,0)
             box(184+80*i,56,184+80*(i+1),456,14)
box(184,56+80*i,584,56+80*(i+1),14)
   140
   160
170
          paint(0,0,8)
   180
           vpage(1)
           locate 2,5:print "左クリックでスタート"
locate 2,7:print "右クリックで終了"
   190
   200
          repeat
   210
             msstat(X,Y,bl,br)
          until bl=-1 or br=-1
if bl=-1 then game()
if br=-1 then end
   230
   250
   260 endwhile
        end
   280
   290 func game()
           locate 2,5:print "
locate 2,7:print "
locate 75,5:print "SCORE
locate 75,7:print "TIME
locate 75,9:print "HI-SCORE";hsc
   300
   310
           randomize(atoi(right$(time$,2))*543)
   350
           for i=0 to 59
x=rnd()*5
   360
   370
   380
             y=rnd() *5
             c=rnd()*2
   400
             C=5+c*8
              paint(297+80*(x-1),137+80*(y-1),C):m_play(c+1)
   410
             for t=0 to 20
mspos(mx,my)
   120
   430
                msstat(X,Y,br,bl)
MX=(mx-217)/80
   440
   450
   460
                if MX=x and MY=y and br=-1 and C= 5 then { br=0:sc=s
   170
c+10:break }
   480
                if MX=x and MY=y and bl=-1 and C=13 then { bl=0:sc=s
c+10:break )
             next
   490
   500
              time=time-1
   510
              paint(297+80*(x-1),137+80*(y-1),0)
   520
             locate 83,5:print sc
locate 83,7:print time
   540
   550
          if sc>=hsc then locate 75,11:print "ハイスコア!!!":hs
           for i=0 to 10000:next:time=60:sc=0
   570 vpage(0):cls:wipe()
580 endfunc
   590
   600 func bgm()
           m_init()
for i=1 to 3
   610
   630
            m_alloc(i,200)
m_assign(i,i)
   640
   650
          m_trk(1,"@67v15c16")
m_trk(2,"@67v15g16")
   660
  680 endfunc
```



#### マシン語カクテル in Z80's Bar 第34回

今月のお題は,情報処理技術者試験でお馴染みの 「CASL&COMET」。Z80と比べながら「CA SL&COMET」の仕様を説明していきます。とこ ろで、フェアレディZを買ってうきうきのはずの光 君がなぜか暗い顔。どうしたんでしょうか。

# お城と流れ星-その1-

Kaneko Shunichi 金子 俊一

カランコロ~ン♪

ようこ (以下Yo):いらっしゃ~い。

長老(以下老):どうしたのじゃ、やけに元 気がないのう。

Yo: うん、それがね……。

カランコロ~ン♪

Yo:いらっしゃ~い。

マスター(以下M):元気出しなよ。そのう

ち来るって。

老:ワシはもう来とるぞ。

M: やあね、最近光君が来ないんですよ。

老:ほほう、さてはほかに女でも作ったの

かいのう。

Yo: ばこっ!

老:あたたた。年寄りはもっと大切にせん

といかんぞ。

M:長老がタブーに触れるからですよ。

老: そうじゃな。あいつはただでさえ女癖

が悪いからのう。

Yo: ばっこっん!

老:なんじゃ、なんじゃ。せっかく光から

の伝言を伝えにきたってのに。

Yo: 20?

老:なんでもマイ・フェアレデーを買った

からうんちゃらとかいっとったぞ。

Yo&M: ~>?

老:まったく金で女を買うなんて最低のや

つじゃ。

山田純二(以下純):なにをいってるんです

M: おおっ、久しぶりだね純ちゃん。

純:光君はね,フェアレディZを買ったん

ですよ。

老:マジンガーZ?

M: Zしか合ってないですよ、長老。

純:この前納車されたんで、毎日走り回っ

てますよ。

Yo: なんで純ちゃんが知ってるの?

純:そりゃ、「送ってくからガソリン代出 せ」っていわれて、2回も送ってもらいま

したからね。給料日前の極貧のときに。

老:むしり取られたわけじゃな。

Yo: なんで私を誘ってくれないのかしら。

老:そりゃ最近柴田君と仲良くしてたから

のう。ヤキモチでもやいとるんじゃろ。

M: まあ大方そんなところでしょうね。

Yo: 聞きたいことがあったのにな。 老:なんじゃ、ワシでよかったら相談にの

Yo: あのね、CASL&COMETを知りたい

老:キャッスル&コメットさん? 連れ込

みホテルのことじゃな。

Yo: バキバキ, ボキ。

M: なにか折れた音がしたぞ。

純: CASL&COMETっていえば情報処理

技術者試験のやつですね。

老:それならCAP-Xじゃろうが。

M: 長老、時代は変わったんですよ。

# CASLってなに?

純:僕でよかったら解説しましょうか。

M:給料も光君に持っていかれたことだし

力。

Yo:お願いするわ。

純: CASL&COMETってのは仮想のコン ピュータ(COMET)と、その上で動くアセ

ンブリ言語 (CASL) のことなんだ。

老:なんじゃCAP-Xと同じじゃないか。

純: それは昔の情報処理技術者試験に使わ れていたもので、8ビットの仮想コンピュ ータCMP-Xを想定してやっていた時代で

M: COMETは16ビットのアーキテクチャ を持っていますからね。

Yo: それって8ビットのZ80の知識ではダ メってこと?

純:そんなことはないですよ。命令とかも Z80に近いものがあるし。

老:おぬし、知っとるのか。

純:ええ、2種なら持ってます。

Yo: 頼もしいわ。

純: それでは簡単にCOMETの紹介をしま

しょう。

Yo: COMETのほうはハードウェアね。

純:といってもたしいたことはないんです けどね。まずは16ビットの汎用レジスタを 5つ持っていて、それぞれGRO~GR4と名

付けられています。

Yo: Z80でいったらBC, DE, HLレジスタ のことかしら。

純: どちらかというと、A、B、C、D、E、

H, Lというほうが近いかな。 Yo: だって16ビットなんでしょう。

純:ビット数よりも、その使い方とかに注

目してもらいたいんですけど。

Yo:っていうと。

純: Z80でいうアキュムレータってなんで すか?

Yo: Aレジスタでしょ。

純:ANDとかORとかってAレジスタに対 しての命令でしょ。CASLではGR0がAレ ジスタみたいなもんだから。

Yo: じゃあZ80の8ビットレジスタを16ビ ットに拡張したような感じになるのね。

純:そうそう。

Yo: ほかにレジスタはないの?

純:えっとフラグレジスタとスタックポイ

Yo: フラグレジスタってCASLにもある

純:もちろんありますよ。ビット数は少な いけどの

Yo:何ビットなの?

純: 2ビット。

Yo: えっと、ゼロフラグとキャリフラグか

純: そうなるのかな。負だったら10,ゼロ だったら01,正だったら00になるからね。

124 Oh! X 1992.7.

Yo:ってことは、上位1ビットがキャリフ ラグで下位1ビットがゼロフラグってこと

老:なんだか今日は真剣だのう。

M:本当ですね。

Yo: うるさいわね、ほっといてよ。

純:まあともかくとして、あとはスタック ポインタなんだけど,これはZ80とはちょ っと違うんだ。どちらかといえば68000系の MPUなんかに似てるかな。

老:レジスタのどれかがスタックポインタ になっとるのじゃな。

純:あれつ,長老って68000系もご存じなん ですか。

老:ほっほっほ。だてに長生きはしとらん ぞ。

Yo: レジスタのどれかって?

純:だから、GR4レジスタがスタックポイ ンタになっているんですよ。

老:そのレジスタを操作するってことは、 スタックポインタを操作するのと同じにな 3018

Yo:なんだか奇妙なのね。

#### 雰囲気だけでもZ80

老:ところで、なにを血迷ってCASLなん かおっぱじめるんじゃ?

Yo: へへへ, 内緒。

純:内緒もなにもこの世の中でCASLが必 要なんて,情報処理技術者試験以外になん かあるんですか。

Yo: 実はね、今度の秋にやる試験を受けて みようかな、なんて考えてるのよ。

一同:やっぱり。

老:ようこちゃんの考えはミエミエじゃの 5.

M: そこがいいとこなんですよ。 Yo:もう,人のことバカにして。 老:バカになんかしておらんて。

Yo: それより合格するためのCASLを教

図1 2分木の例

ROOT 56 32 125 0 0 40 97 0 0 0 115 0 0

えてよ。

純: それじゃあ実際のプログラムでも見て みましょうか。マスター、資料あります?

M: えっと平成4年の第1種情報処理技術 者試験の問題があったけな。

Yo: どんな問題なの?

純:図1のような2分木を作るプログラム ですね (リスト1)。

老: どのような規則で作られるのじゃ。

純: それはですね、新しく入力されたデー タが、2分木の要素に格納されているデー タ値より小さい場合には左側につなぎ、大 きい場合には右側につないでいくんですよ。 そして、つながれている要素はすべて3ワ ードで構成されていて、1ワード目には各 要素のデータ値、2ワード目には右側への ポインタ、3ワード目には左側へのポイン タを格納するようになっている, という具 合です。

M:一応サブルーチンの形になっています が、引数や返り値はどうなっているんです か。ついでに、このプログラムの条件も教 えてくださいよ。

純:引数としてはGR1,GR2レジスタに、

GR1: ROOTのアドレス

GR2:新要素の先頭アドレス

を格納します。そして、新要素の1ワード 目にはデータ値、2、3ワード目には0が格 納されているとし

ます。

また、GROレジ スタに返り値を格 納します。新要素 のデータ値と同じ 値を持つ要素が存 在したときには1 を設定し,新要素 を追加しません。 新要素を追加した ときには0を設定 するのです。

プログラムの条件として.

- 1) 2分木が存在しないときにはROOT の値を0とする
- 2) GR1~GR3レジスタは保存する
- 3) 新要素の領域はすでに存在する要素の 領域と重なって与えられることはない 以上の3つがあります。

Yo:ふ~ん、見たことあるような命令が多 いけど、知らない命令もあるわ。

純:それじゃあ解答を埋め込んでから, Z80っぽく直してみましょうか。え~と… …できましたよ。

Yo: えっとリスト2のほうがCASLで書 かれた正解ね。

純: それで、リスト3のほうはZ80っぽく 書き直してみたものです。

老:これを見比べれば雰囲気がわかるって わけじゃな。

純:ええ。



#### 純二風CASL調理法

純:まず、最初のSTARTと最後のENDは 縁起モノだからなにも考えない。

Yo: Z80だとORGとかSTARTの疑似命令 に相当するわけね。

純:そうそう。

Yo: それからPUSHはZ80でもPUSHよね。

リスト1

| ラベル   | 命令コード | オペランド     | 談 明                   |
|-------|-------|-----------|-----------------------|
| BTREE | START |           |                       |
|       | PUSH  | 0,GR1     | ; レジスタの退避             |
|       | PUSH  | 0,GR3     |                       |
|       | LD    | GR3,0,GR1 | : 根要素のアドレス            |
|       | LEA   | GR3,0,GR3 |                       |
|       | JZE   | STORE     | DITO DENSITY OF STATE |
| LOOP  | LD    | GR1,0,GR3 | ; 現在要素のデータ            |
|       | CPA   | GR1,0,GR2 | ; 現在要素のデータと新データを比較    |
|       | (1)   |           | BELL EVEN PER LANG    |
|       | JZE   | ERROR     |                       |
|       | (2)   |           |                       |
|       | JMP   | NEXT      |                       |
| RIGHT | LEA   | GR1,2,GR3 |                       |
| NEXT  |       | (3)       | ; 次の要素のアドレスを用意        |
|       | LEA   | GR3,0,GR3 |                       |
|       | (4)   | 1- 1-0    | ; 枝先へ進む               |
| STORE | ST    | GR2,0,GR1 | ; 新要素のアドレスを既存要素に格納    |
|       | LEA   | GR0.0     | : 戻り値の設定              |
|       | JMP   | FIN       |                       |
| ERROR | LEA   | GR0,1     | ; 戻り値の設定              |
| FIN   | POP   | GR3       | ;レジスタの復元              |
|       | POP   | GR1       |                       |
|       | RET   |           |                       |
|       | END   |           |                       |

#### リスト2

| 1  | BTREE | START |           |
|----|-------|-------|-----------|
| 2  |       | PUSH  | 0,GR1     |
| 3  |       | PUSH  | 0,GR3     |
| 4  |       | LD    | GR3,0,GR1 |
| 5  |       | LEA   | GR3,0,GR3 |
| 6  |       | JZE   | STORE     |
| 7  | LOOP  | LD    | GR1,0,GR3 |
| 8  |       | CPA   | GR1,0,GR2 |
| 9  |       | JMI   | RIGHT     |
| 10 |       | JZE   | ERROR     |
| 11 |       | LEA   | GR1,1,GR3 |
| 12 |       | JMP   | NEXT      |
| 13 | RIGHT | LEA   | GR1,2,GR3 |
| 14 | NEXT  | LD    | GR3,0,GR1 |
| 15 |       | LEA   | GR3,0,GR3 |
| 16 |       | JNZ   | LOOP      |
| 17 | STORE | ST    | GR2,0,GR1 |
| 18 |       | LEA   | GR0,0     |
| 19 |       | JMP   | FIN       |
| 20 | ERROR | LEA   | GR0,1     |
| 21 | FIN   | POP   | GR3       |
| 22 |       | POP   | GR1       |
| 23 |       | RET   |           |
| 24 |       | END   |           |

このPUSH 0, GR1の0ってなあに?

純:えっと、それはあとでまとめて説明しますから、読み飛ばしてもらって結構です よ。

Yo:ふうん,じゃあ次のLDもLDね。

純:これはちょっと違うんですよ。メモリからのロードになるんです。

Yo:だから括弧でくくられているのね。それじゃあこのLEAってなに?

純: Load Effective Addressってこと。Z80 ではLDで代用しても,ある程度差し支えな いよ。

Yo:ある程度って。

純:このLEAはフラグレジスタをセット するんだ。

老:そこいらへんも68000系に似ておるの。 Z80のLDではフラグレジスタには影響が なかったからのう。

**Yo**: あれ? リスト1のLEA GR3,0,GR3 がリスト2ではOR GR3になってる。

純:GR3レジスタにGR3レジスタをロード してるんだから、レジスタの値は変わらな い。しかし、フラグレジスタは変化する。



#### リスト3

| 1                                     |                | Z80 LI | KE         |  |
|---------------------------------------|----------------|--------|------------|--|
|                                       |                | START  | \$A000     |  |
| 4                                     |                | PUSH   | GR1        |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5              | PUSH   | GR3        |  |
| 6                                     | 3              | LD     | GR3, (GR1) |  |
| 7                                     | 7              | OR     | GR3        |  |
|                                       | 3              | JP     | Z,STORE    |  |
|                                       | LOOP           | LD     | GR1, (GR3) |  |
| 16                                    | )              | CP     | GR1, GR2   |  |
| 11                                    |                | JP     | M, RIGHT   |  |
| 12                                    | 2              | JP     | Z, ERROR   |  |
| 13                                    | 3              | LD     | GR1,GR3+1  |  |
| 14                                    | - The state of | JP     | NEXT       |  |
| 15                                    | RIGHT          | LD     | GR1,GR3+2  |  |
| 16                                    | NEXT           | LD     | GR3, (GR1) |  |
| 17                                    | 7              | OR     | GR3        |  |
| 18                                    | 3              | JP     | NZ,LOOP    |  |
| 19                                    | STORE          | LD     | (GR1), GR2 |  |
| 20                                    |                | LD     | GR0,0      |  |
| 21                                    |                | JP     | FIN        |  |
|                                       | ERROR          | LD     | GR0,1      |  |
| 23                                    |                | POP    | GR3        |  |
| 24                                    |                | POP    | GR1        |  |
| 25                                    | 5              | RET    |            |  |

老:それはつまりORGR3というわけじゃな。 純:そのとおりです。CASLにもOR命令は あるんですけどね。これはプログラマが意 地悪だったんでしょうね。

Yo: じゃあじゃあJZEっていうのは? ジャンプ命令みたいだってことはわかるけど。 純:まさにジャンプ命令ですよ。リスト2 のプログラムを見れば一発でしょ。

Yo: JP Z,~になるわけね。これはフラグレジスタにうんちゃらとかはないの?

純:ないです。

Yo: JMPもジャンプよね。これはJPとおんなじね。

純:そうです。この調子でいくと先生はい らないみたいだな。

Yo:まっかせなさ~い。

老:若いもんはこれじゃからのう。

Yo: ねえ, 純ちゃん。

純:なんですか、用なしの先生に用でもあるんですか。

Yo:あるのよ。このSTって順番が入れ替わっているけど、間違いじゃない?

純:けっこう真面目にリストを読んでます

ねえ。

Yo: 当たり前よ。

純:このSTはストアって呼ぶんだけど、なぜかこいつだけデータの受け渡しの方向が逆なんだ。

老:68000系といってしまえばそれまでじゃろうが。ちょっとわかりにくいのう。

純:でもこれだけ覚えてしま えばどうってことはないさ。 Yo: それじゃあ括弧でくく ってあるのはどうして?

純:STはメモリに格納する 命令なんだ。LD(HL), Aとか と同じ感覚で使えばいいんじゃないの。

Yo:ふうん。CASLのLD命令の逆なのね。 純:そうですね。これでだいたいのプログ ラムは読めたでしょ。

M: Z80を知っている人ならわかりやすい 読み方ですね。



#### これは便利

純:それじゃ、僕はこれで帰ります。

Yo: ちょっとまったあ!

老:おお~! 久々のちょっとまったコール。 純:なんですか。一応プログラムも作った わけだし,これでツケはなしってことにし

Yo: そうじゃなくて。

てくださいよ。

純:それじゃあ光君を捨てて僕とデートし たいとか。

Yo: そうでもなくて、PUSH 0、GR1の 0 の意味を教えてくれるはずよ。

純:なんだ。そんなことですか。

老:今日は本当に真面目じゃのう。

Yo:いつもです。

純:ゴホンゴホン。えっと,仮にGR1レジスタに\$3000が入っていたとしますよね。

Yo: 22.

純:そこで、PUSH 0、GR1とするとスタックポインタには、\$3000が積まれますよね。

Yo: str.

純:PUSH 1, GR1とすると, スタックポインタに積まれるものはなんでしょう?

老:ひょっとして\$3001かのう。

純:ピンポンピンポーン。当たった人はご 自分でハワイに行ってくださーい。

老:がっくし。

Yo: ということは、PUSH \$1000、GR1だったら。

純:\$4000が積まれると。

Yo: なるほどね。だったらLEA GR1, 2, GR3だったらどうなるの。

純:それはGR3レジスタに2を足したもの を,GR1レジスタにロードするってことで すよ。

老:とすると、LEA GR1、1、GR1でINC の変わりになりそうじゃな。

純:長老ってば鋭いですね。まさにそのと おりですよ。

老:なかなか便利なものだのう。極端な話, 足し算や引き算は全部これでできてしまう

純:そうですね。メモリを介さず、レジスタのみで演算、レジスタどうしのコピーをしたい場合によく使われます。

Yo: 引き算って、マイナスもありなの?

純:ありです。

Yo:なかなか便利なのねえ。

純:まあこんなところかなあ。それでは今

度こそ帰ります。

Yo: ちょっとまったあ!

M: 2度目ですよ。

純:今度はなんですか。

Yo: うっかり見逃してたけどCPAってな

んの略なの。

純: ComPare Arithmetic。 Z80のコンペア

みたいなもんですよ。

老:でもArithmeticってものがあるって

ことはLogicalもあるんではないんか。

純:うつ、するどい!

Yo: どう違うのよ。教えてくんないと帰さ

ないわよ。

純:それでは簡単に。えっと、2の補数表 現をした場合に、-1はどういう具合に表

現しますか?

Yo: それくらい私だってわかるわよ。1111

1111 11111111<sub>B</sub>でしょ。

純:おみごと。もし、単純にそれを2進数

とみれば、いくつになりますか?

Yo: え~~~と, 65535よ。

純: そのとおりです。では、1 (00000000 000 00001B)と比べたらどちらが大きいですか?

Yo: 2の補数表現だったら1で, ただの2

進数だったら65535よね。

純:どちらも111111111\_111111111<sub>B</sub>となりま

すよね。

Yo: そうねえ。

純:11111111 11111111<sub>B</sub>を-1として見る のがCPA、65535としてみるのがCPLとい

うわけです。

Yo: ふうん。

純: それじゃあ、おまけにCASLの命令を Z80の命令で書き直した表も作っておきま すから、参考にしてください(表1)。そう そう,これもZ80っぽい表記をしているだ

けですから注意してね。

Yo: ありがとう。

純:いやあ、やっぱり1日で説明するのは

ちょっと無理がありましたね。

Yo:でも4月の第1種情報処理技術者試

験の問題ならわかるようになったわ。

老: それだけじゃきっと受からんぞ。

カランコロ~ン♪

M:こんな時間に誰だろう。

源光 (以下光):お久しぶり。

Yo: あっ, 給料ドロボーだ。

光:なにをいってるんですか。

M: 今日はZですか?

光: それがねぇ, 停めておいたときにイタ

ズラされちゃって。

M: ひょっとして10円玉ですか?

光:ええ、ボンネットにガリガリと。おか

げでいまは修理工場です。

Yo: ひどいことをする人がいるのね。

光:間違いなく人間のクズですよ。

純: 莫大な借金こさえて、やっとの思いで

買ったのにね。

光:背に腹は変えられません。少しでもツ

ケを減らしにきました。

Yo: あら、今日はもう看板よ。

光:だっ。

M: CASLの話をしていたんですよ。

光:わかりました。その話は私が次回引き

継ぎましょう。じゃあ今日はこれで。

カランコロ~ン♪

老:おや? もう帰ってしまったぞ。

M:暗いなあ、光君。

Yo: なんだか落ち込んでたわね。

純:そりゃあ宝物を傷つけられたわけです

一つづくー

参考文献:平成4年度第 | 種情報処理技術者試験

#### 表 1 CASL ←→ Z80 変換表

| CASL                     | Z80      | 特記事項など                                                                                 |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| START<br>END<br>DC<br>DS | DC<br>DS | 疑似命令。Z80のORGやSTARTとほぼ同じ<br>疑似命令。Z80のアセンブラと同じ<br>疑似命令。Z80のアセンブラと同じ<br>疑似命令。Z80のアセンブラと同じ |
| LD                       | LD       | CASL: LD GR0, \$3000, GR2<br>Z80: LD GR0, (\$3000+GR2)                                 |
| ST                       | LD       | CASL: ST GRI, \$5000, GR3<br>Z80: LD(\$5000+GR3), GRI                                  |
| LEA                      | LD       | CASL: LEA GRI, \$100, GR2<br>Z80: LD GRI, \$100+GR2                                    |
| ADD                      | ADD      | CASL: ADD GR3, \$2000, GRI<br>Z80: ADD GR3, (\$2000+GRI)                               |
| SUB                      | SUB      | CASL: SUB GR2, \$10, GR2<br>Z80: SUB GR2, (\$10+GR2)                                   |
| AND                      | AND      | CASL: AND GRO, \$1234, GR4<br>Z80: AND GRO, (\$1234+GR4)                               |
| OR                       | OR       | CASL: OR GR3, \$44, GR1<br>Z80: OR GR3, (\$44+GRI)                                     |
| EOR                      | XOR      | CASL: EOR GR2, 0, GR2<br>Z80: XOR GR2, GR2                                             |
| СРА                      | СР       | CASL: CPA GR2, \$5000, GR0<br>Z80: CP GR2, (\$5000+GR0)                                |
| CPL                      | СР       | CASL: CPL GR3, \$4000, GR1<br>Z80: CP GR3, (\$4000+GR1)                                |
| SLL                      |          | Z80にはない。SLL GR3, 2とするとGR3レジスタを2ビット左へシフトする                                              |
| SRL                      | SRL      | SRL GRO, 4とするとGROレジスタを 4 ビット右へシフトする                                                    |
| SLA                      | SLA      | Z80とはちょっと違う。符号ビット(最上位ビット)を残して左シフト。使<br>い方はSLL命令と同じ                                     |
| SRA                      | SRA      | 符号ビットを残して右シフト。使い方はSLL命令と同じ                                                             |
| JPZ                      | JPP,     | 0 か正のときジャンプ                                                                            |
| JMI                      | JPM,     | マイナスのときジャンプ                                                                            |
| JNZ                      | JPNZ,    | 0 ではないときジャンプ                                                                           |
| JZE                      | JPZ,     | 0 のときジャンプ                                                                              |
| JMP                      | JP       | 無条件ジャンプ                                                                                |
| PUSH                     | PUSH     | PUSH                                                                                   |
| POP                      | POP      | POP                                                                                    |
| CALL                     | CALL     | CALL                                                                                   |
| RET                      | RET      | RET                                                                                    |
| IN                       |          | 疑似命令。データの入力をする                                                                         |
| OUT                      |          | 疑似命令。データの出力をする                                                                         |
| EXIT                     | 25       | 制御をOSに移す。GRの値は保存される                                                                    |

# バックナンバー案内

ここには 1991 年 7 月号から 1992 年 6 月号までをご紹 介しました。現在 1991年1,5,9,11,12,1992年 1~6月号の在庫がございます。バックナンバーおよび 定期購読の申し込み方法については、161ページを参 照してください。

0 0





7月号 (品切れ)

特集 Personal Tool, BASIC 別冊付録 X-BASIC ポケットリファレンスブック

大人のためのX68000/ハード工作/響子 in CGわ~るど ショートプロぱーてい/SX-WINDOW/吾輩はX68000である ようこそC言語/Z80's Bar/マシン語プログラミング

● XI用ゲーム The Master of Payment LIVE in '91 今すぐKISS ME/歩いていこう THE SOFTOUCH パロディウスだ!/ファランクス/スコルピウス/AIII他 全機種共通システム 実数型コンパイラ言語REAL ソースリスト編



8月号 (品切れ)

特集 印刷の世界へ

世 大人のためのX88000/SX-WINDOW/ようこそC言語 響子 in CGわ〜るど/ハード工作/ショートプロばー 吾輩はX68000である/マシン語プログラミング 響子 in CGわ~るど/ハード工作/ショートプロぱーてい

● X68000カードゲーム 七並べ

●XI用ゲーム DEFEAT2

LIVE in '91 パワードリフト/イースIII/TURBO OUTRUN THE SOFTOUCH 黄金の羅針盤/サイレントメビウス/パロディウスだ!他 全機種共通システム Small-C ライブラリの移植



#### 9月号

特集 Brush up your MAGIC.

マシン語プログラミング/DōGA/Z80's Bar/ショートプロ 響子 in CGわ~るど/ハード工作/シミュレーション入門 吾輩はX68000である/大人のためのX68000/C言語

● XI用ゲーム Manual Runner

• ANOTHER CG WORLD

LIVE in '91 One/WHITE MANE THE SOFTOUCH イース/生中継68/アークス・オデッセイ他 全機種共通システム SLANG用NEWファイル入出力ライブラリ



#### 10月号(品切れ)

連 響子 in CGわ〜るど/マシン語プログラミング/ショートプロ ハード工作/Z80's Bar/よいこのSX-WINDOW/ANOTHER 吾獲けYRQQDO ハード工作/Z80's Bar/よいこのSX-WINDOW/ANOTHER CG WORLD 吾輩はX68000である/ようこそC言語/大人のためのX68000

●新連載 Computer Music入門

• NEW Print Shop PRO-68K Ver 2.0

LIVE in '91 うれしい! たのしい! 大好き/SPANISH BLUE THE SOFTOUCH ボナンザブラザーズ/ロードス島戦記/ジーザスⅡ他 全機種共通システム Small-C活用講座 (初級編)



#### 11月号

特集 空間彷徨型ゲーム大分析

ようこそC言語/マシン語プログラミング/Z80's Bar/ハード工作

●X68000用カードゲーム ギャップ

●新製品紹介 F-Card GT

LIVE in '91 オーダイン

THE SOFTOUCH キャメルトライ/アクアレス/フューチャーウォーズ他 全機種共通システム Small-C活用講座(応用編)/MORTAL



特集 音・そして音楽とコンピュータ 別冊付録 X68000 THE GAME SOFTWARE BEST SELECTION

本のOUND THE GAME SOFTWARE BEST SELECTIC 響子 in CGか~るど/マシン語プログラミング/ショートプロ ハード工作/280's Bar/ようこそC言語/ANOTUED へ 吾輩はKGRONDでキャン ハード工作/Z80's Bar/ようこそC言語/ANOTHER CG WORLD

吾輩はX68000である/Computer Music入門/大人のためのX68000 ● エレクトロニクスショウ & データショウ LIVE in '91 OH YEAH!/サイレント・イヴ/ジングルベル THE SOF TOUCH フェアリーランドストーリー/プロサッカー68他 全機種共通システム Small-C用 SLANGコンパチ関数





#### 7月号

特集 SX-WINDOWの未来

響子 in CGわ~るど/DōGA・CGA/大人のためのX68000 ハード工作/Z80's Bar/ショートプロ/吾輩はX68000である ANOTHER CG WORLD/Computer Music入門/カードゲーム

● MAGIC用ゲーム 3DMAZE

● CM-300/500&LA音源の活用法

LIVE in '92 DRAGON SABER/ † \* / THE ENTRETAINER THE SOFTOUCH 出たな!! ツインビー/ブリッツクリーク/飛翔鮫他 全機種共通システム パズルゲームLINER



#### 2月号

特集 2Dグラフィックの拡張

連 響子 in CGわ〜るど/大人のためのX68000/マシン語プログラミング ハード工作/ショートプロ/ANOTHEP CO WOTE ハード工作/ショートプロ/ANOTHER CG WORLD/Z80's Bar 吾輩はX68000である/Computer Music入門/カードゲーム

• TREND ANALYSIS

• MIRAGE MODEL STUFF/Press Conductor PRO-68K LIVE in '92 ストリートファイター I /Tide Over THE SOFTOUCH ジェノサイド2/アルシャーク/コード・ゼロ他 全機種共通システム シミュレーションゲームPOLANYI



#### 3月号

特集 SCSIの活用

響子 in CGわ~るど/DōGA・CGA/大人のためのX68000/Z80's Bar ショートプロ/吾輩はX68000である/マシン語プログラミング ハード工作/ANOTHER CG WORLD/Computer Music入門/カードゲーム

● Z-MUSIC支援ツール ZPDCON.X

● Z's-EX用拡張コマンド MASK\_reverse LIVE in '92 ギャラクシーフォース/君が代 THE SOFTOUCH グラディウス II/レミングス/大戦略/II'90/伊忍者 全機種共通システム カードゲームKLONDIKE



特爾 细胞子多分一丛之日本の文化 4

## W **然するゲームと日本の文化**はい子のSX-WINDOW/大人のためのX68000/Z80's Bar 響子 in CGわ〜ると/ショートプロ/吾輩はX68000である
ハード工作/ANOTHER

●発表 1991年度 GAME OF THE YEAR

・バーコードバトラー

LIVE in '92 あじさいのうた/ショパン練習曲作品25-2へ短調/It,s MAGIC THE SOFTOUCH ファーストクィーン I /マスターオブモンスターズ II 他 全機種共通システム 実践Small-C(1)オプティマイザ080







#### 5月号

特集 明日のための環境づくり 第7回 言わせてくれなくちゃだワ

響子 in CGわ~るど/大人のためのX68000/Z80's Bar ハード工作/ショートプロ/マシン語プログラミング Computer Music入門/吾輩はX68000である

●製品紹介 MIDI音源 03R/W/MIC-68K LIVE in '92 フレンズ/Danger Line THE SOFTOUCH エイリアンシンドローム/苦胃頭捕物帳他 全機種共通システム 実践Small-C(2)COMMAND.OBJ







#### 6月号

特別企画 Oh!MZ,Oh!X10年間の歩み 特別付録 創刊10周年記念PRO-68K(5"2HD)

響子 in CGわ~るど/大人のためのX68000/マシン語プログラミング ハード工作/ショートプロ/ANOTHER CG WORLD/Z80's Bar 吾輩はX68000である/Computer Music入門

●新製品紹介 Z'sSTAFF PRO-68K ver.3.0 LIVE in '92 Shake the Street/Ancient relics THE SOFTOUCH スピンディジー I /ロイヤルブラッド/ライフ&デス他 全機種共通システム 実践Small-C講座(3)COMMAND.OBJ2



# 〈対応機種一覧〉 ● MZ-80K/C/700/1500 ● MZ-80B/2000 ● MZ-2500/2861 ● X1 ● X1 turbo/Z ● PC-8001/8801/88 ● SMC-777/C ● PASOPIA 7 ● FM-7/77/AV ● PC-286/386/9801/98 ● X68000 掲載されたプログラムの利用には各機種用のS-OS "SWORD" システムが必要です。

# **第121部 関数**リファレンス 実践Small-C講座(4)

#### ●ライブラリの発表

今月号は、Small-Cのライブラリ関数リファレンスを一気に発表します。これで、いままで不透明だったSmall-Cのライブラリをあますところなく使い込めるでしょう。そして、最近多くなってきたC言語用のプログラムを、手持ちのマシンで試すことができるようにもなると思います。

確かに、名前のとおりスペック自体コンパクトなものですから、大規模なC言語のプログラムを移植することは難しいかもしれません。それに、仕様の違い、機能の制限など困難はつきまといます。それでも、ちょっとしたユーティリティなどを移植する苦労は、かなり軽減されるはずです。

実際に実践Small-C講座の石上氏は、C MAGAZINE誌などの掲載プログラムのいくつかをSmall-Cへ移植することに成功しているようです。

オリジナルも大切ですが, C 言語という 高級言語の移植性を十分に堪能してみまし ょう。

#### ●Small-C当選者発表

ここで 5 月号で募集した、Small-C ver. 2.7ディスク配布の当選者を発表します。

当選者は以下の36名の方々です (順不同, 敬称略)。

杉山正仲, 若松 修, 浜岸広明, 筧 一彦(東京都), 遠藤敏夫, 木曽雅俊, 木下達也, 山田泰司, 富岡 将, 小林達輝(千葉

県),塩瀬多聞,飯野康之,山野吉史,狩野太郎(神奈川県),長島 忍,大野 昇,石野 武,清水修司,須田浩章(埼玉県),菊池俊則,佐藤雅哉(福島県),田坂克明,小松平良樹(北海道),山本 稔,田窪伸兒(大阪府),池本博章,松田 徹(奈良県),寺島昭栄(広島県),坂本和秀(愛媛県),野島二郎(栃木県),山川俊介(徳島県),児島久司(岡山県),西原昭二(熊本県),西野由哲(愛知県),筑紫高宏(福岡県),深海 巌(新潟県)

また、当選者の所属するサークルとして は徳島CZクラブ、EXTRAとなっています。

そして、これらの当選者の方々には、Small-C使用レポートの提出をお願いします。バグ情報も大切なのですが、実際に動いている声も聞きたいのです。レポートには自分の所有機種を必ず明記するようにしてください。"SWORD"システムを改造してお使いになっている場合は、その旨を明記していただけますと非常に対処がしやすくなります。なお、このレポートは強制ではありません。皆さんのご協力をお願いします。

そして、当然、Small-Cを使ったアプリケーションの投稿もお待ちしています。特に、ニューロコンピュータのシミュレートプログラム、カオス現象の解析プログラム、などのテーマを挙げてくれた山田泰司さん。いまから期待して待ってますからがんばってくださいね。

#### ●S-OSの系譜(34)

1988年9月号では,超小型エディタ「TED-750」とアフターケア「WINERの拡張」が発表されました。

「WINERの拡張」については先月号の系譜でお話ししたとおり、表示高速化のための各機種専用ラインプリントルーチンが掲載され、「WINER」の機能拡張として、マーク&ジャンプとテキストファイル自動読み込み機能が追加されました。これら2つの機能とも、いまとなっては当たり前の機能です。しかし、コマンドレベルからパラメータ付きでアプリケーションを起動することは、S-OSでは初めての試みでした。

そして、「TED-750」は、その名のとおり約750バイトというサイズで実現された、BASICのカーソルエディタライクな簡易エディタでした。機能自体はかなり貧弱といわざるをえないものでしたが、大きな特長としてメモリを圧迫しない機動性にありました。しかも、1987年11月号の特集である「全機種共通システムS-OS再考」で田嶋氏が発表した「ファイルアロケータ&ローダ」を使い、自由なアドレス空間でこの「TED-750」を使うことができたのです。

いまではプログラミング効率を考えたら、機能が充実しているフルスクリーンエディタ(E-MATE,WINERなど)を使うのが常套手段でしょう。しかし、これらは多機能な分メモリを圧迫します。また、テープユーザーにとっては、メモリ効率以上にエディタとコンパイラなどをいったりきたりする作業が、非常につらいものです。システムが大きくなればなるほどプログラムのロードにかかる時間が増え、開発効率も落ちるのですから。

そこで、「TED-750」などのようにコンパクトであれば、メモリのどこかに常駐させることでシステムをロードする手間を省けるのです。



# 関数リファレンス

実戦Small-C講座(4)

Ishigami Tatsuya

石上 達也

Small-Cを使うためのリファレンスと ライブラリ関数の解説です。これで不透 明だったライブラリ関数部分が明かされ ました。がんばって活用してください。

```
By Birth cod. C

Sall-C Compiler Version 2.7 (fas)

Compright 1922. 1993 J. E. Hendrix

Part 1

Enclose station
Enclose station
Enclose code

discolleneous storage

complete the code

control of the code of the
```

130 Oh! X 1992.7.

#### Cの言語仕様

C言語の特徴のひとつに、小さい言語であるということが挙げられます。X68000のGCCの大きさが、0.6Mバイトにも及ぶことを知っている人は驚くかもしれません。Small-Cを使っていても、あの2Dのディスケットを3分の1も使用してしまうシステムの大きさに、てこずったことは一度や二度ではないはずです。しかし、それでもC言語は小さいのです。正確にいうと、言語の処理系は大きいかもしれないけど、その仕様はとてつもなく小さいのです。

たとえば、BASICと比較してみましょう。画面に"Hello World"という文字列を表示する場合を考えてみてください。

print "Hello World" となりますね。

X1を例に取ると、似たような命令でも「print#」はファイル書き込み、「print#0」は拡大文字などの特殊文字の表示となっています。

次に、キーボードから文字列を入力する 場合を考えてみてください。入力結果を A\$という文字列変数に代入する場合は、

input A\$

ですね。入力を促すメッセージを付けたかったら,

input "Input Strings";A\$  $\mathcal{T}$  \( \mathbb{L} \) \( \delta \).

さて、これらの命令をじっくり見てください。文字列の入力や出力を行うだけでも、まったく異なる文法を持っているのがわかると思います。この2つの命令だけでなくすべてがこのような調子で、文法の統一性がないのです。確かに、英語を日常生活で使用している人たちには、こちらのほうが理解しやすいのでしょうが、この文法の複雑さはそのまま言語処理系の負担となります。命令の数だけ構文解析の方法を用意していなければなりません。

それに対してC言語の場合,前例は以下 のようにシンプルな形をとります。

printf("Hello World\u00c4n");

scanf("%s\n",&a);

"¥n" や"%s¥n" などの意味はさておき, 形だけはとりあえず統一されているといってもいいでしょう。引数はすべて括弧

の中に記述し、それぞれの引数はカンマ"、"で区切ります。これだけでも言語処理系の 負担は、BASICなどに比較すればかなり軽減されているといえます。さらに、C言語ではこのprintfやscnafというのは、命令として言語系に組み込まれているのではなく、

関数名 (引数)

という構文なのです。ですから、このprintf とかscnafというのは関数(サブルーチンみ たいなものだと思ってください)であって、 言語の一部ではないのです。そう、C言語 には画面への出力やキーボードからの入力 を行う命令すら持っていないほど小さな言 語なのです。このため、C言語は高級アセ ンブラだ、などといわれているのをどこか で読んだことがあるのではないかと思いま す。

#### ライブラリ

しかし、いちいちプログラミングの際に 画面への文字列出力を行うサブルーチンだ とか、キーボードから文字列を入力するサ ブルーチンなどを作っていては大変です。 そこで、……というのは、以前にも何度か お話ししましたね。これらのサブルーチン を寄せ集めたものが、ライブラリファイル でした。必要なものを必要なときに取り出 して、つなぎ合わせるようにしたのです。

さて、C言語が高級アセンブラとしての

役割を増すとともに、もうひとつの性質もクローズアップされるようになりました。「移植性」です。しかし、C言語自体に移植性があっても、ライブラリ関数に移植性がなくては、移植性も半減してしまいます。どのC言語処理系に付属してくるライブラリ関数群も、一応UNIX上で動作していたものをまねて作られてはいましたが、きっちりこれを規定したものがなかったことも手伝ってか、いまいち互換性が低かったようです。

また、CP/Mの世界では、こんなことがありました。言語処理系そのものは、BDS-Cというコンパイラが圧倒的に優れていました。しかし、このコンパイラは、ライブラリ関数の整備にやや「我が道を行く」的なものが感じられ、ほかのコンパイラ用に書かれたCのプログラムがいま一歩のところで動作しない、ということが往々にしてあ

りました。

たとえば、キーボードから1文字入力する関数getchar()は、「普通の」ライブラリ関数では入力された文字を画面に表示しないのに対し、BDS-Cのライブラリ関数は、思いっきり表示してしまう、という点が相違していました。

そこで、C言語の曖昧なところを煮詰めて、他機種・他コンパイラへの移行をスムーズに行えるようにしよう、ということでアメリカのANSIという委員会がぎっちりと曖昧なところが残らないようなC言語の「規格」を作成しました。XCなどで、ANSI準拠などと書いてあるのは、この「規格」を満たしているよ、ということなのです(ちょっと、怪しい)。

残念ながら、Small-Cはこの規格を満たしていません。ANSI規格を満たすためには、浮動小数を使えるようにしたり、構造体を使えるようにしたりしなければなりませんから大変です。ただでさえ、メモリ容量がギリギリなので、ANSI準拠にコンパイラを拡張するよりは、現在の状態のほうが現実的な気がします。一応、ライブラリ関係は下位コンパチを狙っているようなので、Small-C用に書かれたプログラムを、ほ

かのANSI準拠のコンパイラ用に書き直す のは、そんなに手間がかからないはずです。

#### Small-Cを取り巻く環境など………

発表当時、Small-Cそのものについては、ver.2.2の作者のJ.E.Hendrix氏自身による「Small-Cハンドブック」(工学社)や、これに加筆をした「Dr.Dobb's Toolbook of C」(工学社)を見てもらえれば、ことは足りると思っていました。しかし、読者からの手紙を拝見すると、これらの2冊が入手困難であること、さらに、現在Small-Cを使っているのは、ほとんどが編集部で配布したディスクのみを入手してはいるものの、CUGから配布されているCP/M用のディスクを手にしていないことがわかってきました。

いくら、「Small-Cハンドブック」や「Dr. Dobb's Toolbook of C」が入手困難とはいっても、これをOh! X誌上で再掲載するわけにはいきません。こちらのほうは、各自で本屋さんに頼み込むなり、図書館めぐりをするなり、版元の工学社に問い合わせるなりしてください。私個人の意見ですが、この2冊がなくても、どちらか一方(でき

れば後者)があれば、用は足りると思います。実際、私はSmall-Cの移植において、ほとんど後者しか参照しませんでした。

ver.2.2については、読者の自助努力に任せるとしても、ver.2.7で拡張された機能や関数などについては、CUGからの配布ディスクに入っている、ドキュメントファイルを参照してもらわなくてはなりません。なお、このドキュメントは、ver.2.2から拡張された部分のみについて述べられており、さらに英文です。

もっと悪いことに、Small-Cに限らずC言語一般についても最近はANSI準拠の解説本ばかりで、あまりK&Rの解説本は見かけません。C言語がわかってしまえば読み変えるべき部分も自然とわかってきたりするのですが、ここまで理解するための解説本がないのですからお手上げです。

というわけで、今回はこれらの状況を打破すべく、Small-Cの関数リファレンスについてまとめ&和訳を"SWORD"用に行ってみました。

さらに、特別大サービスとして、Oh!X 1989年12月特別付録の「C言語簡易リファ レンス」のSmall-C版も掲載しちゃいます。 どうぞ、ごゆっくりお楽しみください。

### Small-Cリファレンスマニュアル

#### 関数

プログラムは関数の集合として表現されます。 各関数は"{"と"}"で囲まれたブロックを実 行したあと呼び出されたところに復帰します。

また、すべての関数は個別にコンパイルすることができますが、プログラムには最初に実行されるmain関数が、どこかにあることが必要です。

#### ●関数定義

関数の型 関数名(引数リスト) 引数宣言

変数の宣言関数の本体

#### ●関数main

プログラムは必ずこのmainから実行される。 main(argc, argv)

int argc;……コマンド行引数の数 char \* argv [] ; ……コマンド行引数 配列へのポインタ

#### 文

変数の宣言や関数呼び出し、代入文などの式には必ず";"を付ける必要があります。

また, Cには行の概念はなく, 必ず";"で終わることになっています。

#### ●空文;

- ●単文 式;
- ●複文 {文 文 …… 文}

#### 制御構造

Cにはプログラムの流れを管理するものとして、次のような制御構文が用意されています。 同時にいくつもの文を制御したいときには、複文を用いることができ、空ループなどを作りたいときには空文を使用します。

#### ●while(式) 文

式の値が真である間は、文を繰り返し実行する。

#### ●do 文 while(式);

文を実行し、式の値が真であれば繰り返す。

●for(初期化式; 条件式; 制御式) 文 初期化式を実行し, そのあと条件式, 文, 特

初期化式を実行し、そのあと条件式、文、制 御式の順に、条件式の値が真である間繰り返し 評価、実行する。

#### break;

ループを強制的に終わらせる。

#### continue;

次の繰り返しの最初に制御を移す。

●if(式) 文 1 else 文 2

式の値が真なら文1、偽なら文2を実行する。

#### ●switch(式) {

case 定数式:文······ case 定数式:文······ : : default: 文······

式の値が定数式と一致するcase以降(どの定数式とも一致しなければdefault以降)の文をすべて実行する。普通は文の最後にbreak文を入れて、実行が終わるとブロックの外に脱出できるようにしておく。

#### ●return 式;

#### oreturn;

関数の戻り値を式の値として関数を終了させる。2番目の書式は戻り値を返さない関数のもの。

#### ●goto ラベル;

無条件にラベルの場所へジャンプする。ラベルは同じ関数の中になくてはならない。

#### データ型

#### ●符号付き

char 8ビット int 16ビット

#### ●符号なし

unsigned char 8ビット

\*\*unsigned intは、サポートしていないので、char
\*で代用してください。

#### 定数表現

Cで扱う定数には次のようなものがあり、それぞれに特有の表記方法がとられています。

#### ●整数型定数(int型になる)

10進数 nnn (0 で始めてはいけない) nは数字。 8進数 0nnn

16進数 Oxnnn(OXnnn)

●文字定数(char型またはint型になる)

'文字

文字にはエスケープシーケンスも含まれる。

●文字列定数(char型の配列になる) "文字列"

エスケープシーケンスを含んでもよい。

●エスケープシーケンス……特殊な文字の表現 に使う。↓バイト。

 ¥n
 復帰改行

 ¥t
 水平タブ

 ¥'
 シングルクォーテーション

 ¥"
 ダブルクォーテーション

 ¥4
 円記号(¥)

¥nnn 8進数で表わされたASCII文字 ¥xnnn(¥Xnnn)16進数で表わされたASCII文字

#### 配列

同じデータ型の要素の集合です。配列の添え字には[]が使用されます。BASICと違ってA[10]と宣言するとA[0]~A[9]の[0]0個が確保されます。

#### ●配列の宣言

配列の型 配列名 [要素数] [要素数] ····· [要素数] = {初期化要素};

要素数と初期化要素は必ず定数式でなければ ならない。なお、初期化要素は省略可能となっている。

#### 演算子

Cには非常に多くの演算子が用意されています。これらのすべてを覚えておく必要はありませんが、いずれもプログラミングの実情に合わせて作られたものです。特に、インクリメント、デクリメント演算子は、プログラマにとって利用効果の高いものでしょう。

●算術演算子 (演算の結果を式の値とする)

a+b 加算 (a足すb) を行う
a-b 減算 (a引くb) を行う
-a -lを掛ける (マイナスa)
a\*b 乗算 (a掛けるb) を行う
a/b 除算 (a割るb) を行う
a%b 剰余 (aをbで割った余り) をとる

関係演算子(式の値は真のとき」で、偽のときの)

a==b aとbは等しい a!=b aとbは等しくない a<b aはbより小さい

a<=b aはb以下である a>b aはbより大きい a>=b aはb以上である ●論理演算子(式の値は関係演算子と同じ。 0 以外は真とみなす)

a & & b 論理積 (AND: a が真かつ b も真) をとる

a | | b 論理和 (OR: a が真または b が 真) をとる

! a 論理否定 (NOT: a が偽) をとる

#### ●インクリメント・デクリメント演算子

a++ aを式の値とし,a+lの値をaに代 入する

++a a+1の値をaに代入し、それを式 の値とする

a-- aを式の値とし, a-lの値を a に代 入する

--a a-Iの値を a に代入し, それを式の 値とする

#### ●ビット演算子 (結果を式の値とする)

a&b ビットごとの論理積 (AND) をとる

a | b ビットごとの論理和 (OR) をとる

a b ビットごとの排他的論理和 (XOR) を とる

!a ビットごとに反転する (NOT)

#### ●シフト演算子

a>>b aの値をbビット右にシフトし, 式の値とする

a<<br/>b aの値をbビット左にシフトし、 式の値とする

●代入演算子(Cでは代入も式として扱う。代入した値(右辺値)を式の値とする)

a = bbの値をaに代入 a+=ba+bの値をaに代入 a - = ba-bの値をaに代入 a\*=b a\*bの値をaに代入 a/=ba/bの値をaに代入 a%=b a%bの値をaに代入 a&=b a&bの値をaに代入 a | =b albの値をaに代入  $\hat{a} = b$ a bの値をaに代入 a>>=b a>>bの値をaに代入

#### ●条件演算子

a?b:c aを評価し,真ならb,偽ならc を式の値とする

a<<=b a<<br/>bの値をaに代入

#### ●逐次演算子

a,b,…,c 式を左から順に評価し最後に評価した値を式の値とする

#### ●アドレス演算子と間接演算子

&a aのアドレスを式の値とする\*a ポインタ変数aが指すアドレスの 内容を式の値とする

#### ●型変換(キャスト)演算子

(型名) a aの値を(型名)に変換し、 式の値とする

#### ●演算子の優先順位

優先順位 高



#### プリプロセッサ

Cではコンパイルに先立って、さまざまなマクロ定義を展開したり、外部ファイルを取り込んだりする前処理が行われます。このプリプロセッサ機能を生かすことにより、ソースリストを簡潔な読みやすいものにできるわけです。

#### ●マクロ定義

#define 識別子 文字列

#define 識別子 (引数リスト) 文字列

ソースプログラム中の識別子を文字列で置き 換える。文字列は省略可だが、その場合識別子 は削除される。

#undef 識別子

#defineによるマクロ定義を取り消す。#define ~#undefでマクロ定義の範囲を指定できる。

#### ●ファイル取り込み

#include "ファイル名"

#include <ファイル名>

ファイル名で指定されたインクルードファイルを取り込む。

#### ●条件付きコンパイル

#if コンパイル抑止条件式

: ブロック #else :: ブロック

#endif

コンパイル抑止条件式は定数式。この値が真(0以外)であれば#if~#elseのブロックをコンパイルし、偽であれば#else~#endifのブロックをコンパイルする。

#ifdef 識別子

: ブロック :: ブロック #else :: ブロック

#endif

識別子がマクロ定義されていれば、#ifdef~# elseのブロックをコンパイルし、偽であれば# else~#endifのブロックをコンパイルする。

#ifndef 識別子

プロック #else : ブロック #endif

識別子がマクロ定義されていなければ、#ifn def~#elseのブロックをコンパイルし、偽であれば#else~#endifのブロックをコンパイルする。

# Small-Cライブラリ関数リファレンス

#### •abs(nbr) int nbr;

[機能]引数nbrの絶対値を計算し、その値を返します。

[リターン値] nbrの絶対値を返します。

#### •atoi(str) char \*str;

[機能] strで示される文字列を整数に変換します。変換は数字以外の文字が見つかるまで続けられます。

[リターン値] 変換された値を返します。数字がない場合は 0 を返します。

# • atoib(str,base) char \* str;int base;

[機能] strで示される文字列をbaseを基数とする整数とみなして変換します。変換は数字以外の文字が見つかるまで続けられます。

[リターン値]変換された値を返します。数字がない場合は 0 を返します。

#### avail(abort) int abort;

[機能] 現在のスタックポインタとプログラム の最後尾との距離をバイト単位で調べます。 abortが 0 でないときは、さらにスタックポイン タとヒーブ領域が重なっていないかどうかを調べます。もし、重なっていれば画面に "M"が表示されメモリエラーの発生を知らせます。

#### ocalloc(nbr,sz) int nbr,sz;

【機能】サイズがszバイトのメモリブロックを nbr個分確保します。確保された領域は0でクリ アされます。

[リターン値] 確保されたメモリブロックへの ボインタを返し,確保できない場合はNULLを返 」ます

#### ocfree(addr) char \*addr:

[機能] パラメータaddrで示されるメモリブロックを放棄します。メモリブロックの放棄は割り当てられたときの逆の順序で放棄されなければなりません。

[リターン値] 放棄が成功すればaddrの値を返し、失敗した場合はNULLを返します。

#### oclearerr(fd) int fd;

[機能] ファイルディスクリプタfdで指定されるファイルのエラーフラグとEOFフラグをクリアします。

#### •cseek(fd,offset,mode)

#### [機能]

・mode = 0 のとき

ファイルディスクリプタfdで示されるファイルのポインタを先頭からoffset番目にセットします。

#### • mode= 1 のとき

ファイルディスクリプタfdで示されるファイルのポインタを現在の値からoffset番目にセットします。

#### • mode = 2のとき

ファイルディスクリプタfdで示されるファイルのポインタを最後尾からoffset番目にセットします。

[リターン値] ポインタの移動が成功すれば NULL, そうでなければEOFが返されます。

#### octell(fd) int fd:

[リターン値] ファイルディスクリプタfdで示されるファイルの現在のレコードの位置を返します。ファイルディスクリプタがファイルに割り当てられていない場合には-Iを返します。

#### octellc(fd) int fd:

[機能] ファイルディスクリプタfdで示される ファイルの次に, 読むべき文字へのバッファ中 のオフセットを返します。

#### odelay(n) int n;

[機能] 4MHzのシステムにおいて、nマイクロ 秒間プログラムの実行を停止します。

#### •delete(name) char \*name:

[機能] nameで示されるファイルを削除します。

[リターン値] 成功した場合は0を返し,失敗 した場合は0以外の値を返します。

#### •dolddr(source,destination,n)int source,destination, n;

【機能】アドレスsourceからのnバイトのデータを,アドレスdestinationから始まるメモリに転送します。転送作業はデータの後ろから行われます。Z80のLDDR命令と同じ動作をします。

#### •doldir(source,destination,n) int source,destination,n;

【機能】アドレスsourceからの n バイトのデータを, アドレスdestinationから始まるメモリに転送します。転送作業はデータの前から行われます。Z80のLDIR命令と同じ動作をします。

#### •dtoi(decstr,nbr) char \*decstr;int \*nbr;

[機能] 文字列decstrを符号付き10進数文字列 とみなし、その値をnbrで示されるint型変数に代 入します。

[リターン値] 変換した文字列の長さを返します。

#### ●exit[]:

[機能] プログラムの実行を終了させます。

#### •fclose(fd) int fd;

【機能】ファイルディスクリプタfdで指定されたファイルをクローズします。出力モードのファイルの場合、ファイルバッファに残っている内容は自動的にファイルに書き込まれます。

[リターン値] クローズに成功した場合は、0 を返します。失敗した場合は値EOFを返します。

#### ofeof(fd) int fd;

[機能] ファイルディスクリプタfdで指定されるファイルが終わりに到達しているかを調べます。

[リターン値] ファイルが終わりに到達している場合は 0 以外の値を返し、そうでない場合は 0 を返します。

#### •ferror(fd) int fd;

[機能] ファイルディスクリプタfdで指定され

るファイルにエラーが起こったかどうか調べます。

[リターン値] ファイルにエラーが起こっている場合は 0 以外の値を返し、そうでない場合は 0 を返します。

#### Offlush(fd) int fd:

【機能】ファイルディスクリプタfdで指定されるファイルが出力用にオープンされていると、ストリームのバッファにたまっているデータをすべて出力します。入力用にオープンされている場合はストリームのバッファの内容をクリアします。

[リターン値] 成功した場合は 0 を返します。 失敗した場合はEOFを返します。

#### •fgetc(fd) int fd;

[機能] ファイルディスクリプタfdで示されるファイルから I 文字を入力します。

[リターン値] 入力した | 文字を返します。ファイルの終わりに到達したときには、値EOFを返します。エラーを検出した場合にもEOFを返しますので、EOFかエラーかの判定はfeof(),ferror()を使ってください。

# •fgets(str,sz,fd) char \*str;int sz, fd:

[機能]標準入力の代わりにファイルディスクリプタfdで指定されるファイルから入力し、改行文字も含めて最高sz-|文字を読み込みます。改行文字はstrの最後にセットされます。

[リターン値] 成功すると引数strをそのまま返します。ファイルの終わりに到達した場合にはNULLを返します。また、エラーの場合にもNULLを返しますので、EOFかエラーかの判定にはfeof(),ferror()を使用してください。

# fopen(filename,mode) char \*file name,mode;

[機能] filenameで示されるファイルを入出力 用にオープンします。文字列modeは、次のうち のひとつでなければなりません。

- "r" テキストファイルを入力モードでオー プンします
- "w" 新しいテキストファイルを作り, 出力 モードでオープンします。すでに同じ 名前のファイルがある場合はその内容 は捨てられます
- "a" テキストファイルを追加、出力モード でオープンします。ファイルがない場 合は新たにファイルを作ります

[リターン値] 成功するとそのファイルのファイルディスクリプタを返します。失敗するとNULLを返します。

# fprintf(fd,format(, arg 1, arg 2,... ...) int fd;char \*format;

[機能] ファイルディスクリプタfdで示されるファイルへ、formatで指定した書式で続く引数を変換してから出力します。文字列formatを走査して、"%"以外の文字はそのまま出力し、"%"

であれば続く変換仕様に従って、対応する引数を変換して出力します。この変換はNULL文字 "¥0"に出会うまで続きます。変換仕様と引数は、型および個数が一致しなくてはいけません。もしもこれらが一致しないと、おかしな結果が得られることがあります。

変換仕様は以下の形式をとります。

% [-] [width] [type] conversion

"-" 記号が指定されると、変換された文字 列は左詰めで出力されます。

[width] は出力されるフィールド幅を指定する数字の列です。変換された値の文字数がフィールド幅に満たないときは、右詰め指定をした場合には左側に空白が詰められ、左詰め指定をした場合("-"を指定した場合)には空白が右側に詰められます。フィールド幅指定が省略された場合は変換された値がそのまま出力されます。変換された値の文字数がフィールド幅を越えた場合は、フィールド幅指定が省略された場合と同じです。

[type] は変換に使用される型を決定します。以下のものが指定できます。

- "b" 引数を2進数で出力します
- "c" 引数に対応するアスキーコードを持つ キャラクタを | 文字出力します
- "d" 引数を符号付き10進数として出力します
- "o" 引数を8進数で出力します
- "s" 引数をchar \*型のポインタと見なし、 そのポインタが指す文字列を出力しま す。文字列は終わりを示すNULL文字 "¥0" の直前まで出力されます
- "u" 引数を符号なし10進数として出力します

"x" 引数を16進数で出力します

[リターン値] ファイルに出力された文字数を返します。出力エラーが生じたときは-1を返します。

#### •fputc(c,fd) char c;int fd;

[機能] ファイルディスクリプタfdで示されるファイルに文字 c を書き出します。

[リターン値] 書き込みに成功した場合は出力した文字を返します。そうでない場合は値EOFを返します。

#### •fputs(str.fd) char \*str;int fd;

[機能] 文字列strをファイルディスクリプタfd が示すファイルに出力します。"¥n"は付加され ません。また,文字列の終わりを示すNULL文字 "¥0"も出力しません。

[リターン値] 出力が成功した場合は 0 を返し、 失敗した場合は 0 以外の値を返します。

# •fread(buffer,sz,n,fd) char \* buffer; int fd,n,sz;

[機能] ファイルディスクリプタfdで示されるファイルから, bufferで示されるバッファへszバイトずつ n 個読み込みます。

[リターン値] 実際に読み込んだバイト数を返 します。

#### •free(addr)

[機能] cfree(addr)と同じ。

#### •fscanf(fd,format,arg1,arg2,....)

[機能]書式付き入力関数で、制御文字列format に従って、fdで示されるファイルからの入力を変換します。制御文字列中の変換仕様に従い入力を変換し、対応する引数をポインタとみなし、そこへ変換結果を格納します。したがって引数はポインタでなければならない点に注意してください。

fprintfと同様に、変換仕様と引数は型、個数ともに一致しなくてはなりません。一致しないとおかしな結果が得られることがあります。

制御文字列formatは"%"で始まる変換仕様と 通常の文字で構成されます。通常の文字は入力 された文字と一致しなければならず,一致して いなければその時点で入力処理を終了し,リタ ーンします。ただし,制御文字列中の空白文字 は読みとばされ,入力文字との比較対象にはな りません。

制御文字列以下の形式をとります。

% [width] [type] conversion

[width] は変換される入力の最大の文字数を 指定します。省略された場合は可能な限り変換 されます。もし[width] を越えるような入力が あった場合には、その時点で変換は打ち切られ ます

[type] は変換の形式を決定する文字で、省略できません。以下のものが指定できます。

"b", "d", "u", "o", "x", "i"

"b"は2進, "d"は符号付き10進, "u"は符号なし10進, "o"は符号なし8進, "x"は16進の入力です。まず先行する空白文字をスキップし,入力変換を開始します。[width] は空白をスキップしたあとで有効になります。

- "s" 文字列を入力します。対応する引数は char \*として取り出され, そこには入力された文字列と文字列の終了を示す NULL文字 "¥0" が格納されます。引数 は文字列を格納するのに十分な大きさを持っていなければなりません。 その変換においてはまず先行する空白文字が読み捨てられ, 次の文字から格納を開始します。そして次に空白文字に出合ったときに入力を終了します。その空白文字は入力されません
- "c" | 文字を入力します。対応する引数は char \*として取り出され、入力された | 文字が格納されます

[リターン値] 入力変換と代入に成功した変換 の数を返します。エラーが生じたときには-1を 返します。

# •fwrite(buffer,sz,n,fd) char \* buff er;int sz,n,fd;

[機能] ファイルディスクリプタfdで指定されるファイルへbufferで示されるバッファからsz バイトずつ n 個分出力します。

[リターン値] ファイルに出力したバイト数を

返します。

#### •getc(fd)

[機能] fgetc(fd)と同じ。

#### •getchar()

[機能] 標準入力(stdin)から I 文字入力します。 charではなくint型の値を返すことに注意してく ださい。

[リターン値] 入力した | 文字を返します。ファイルの終わりに到達したときには、値EOFを返します。エラーを検出した場合にもEOFを返しますので、EOFかエラーかの判定はfeof(),ferror()を使ってください。

#### egets(str) char \*str;

[機能]標準入力(stdin)から I 行を入力し, strで 示されるバッファにしまいます。ただし, 文字 列strの最後には改行文字 "¥n" がセットされ ず, 捨てられます。

[リターン値] 成功すると引数strをそのまま返します。ファイルの終わりに到達した場合には値NULLを返します。また、エラーの場合にもNULLを返しますので、EOFかエラーかの判定にはfeof(),ferror()を使用してください。

#### einp(nbr) int nbr;

[機能]nbrで示される入力ポートから I バイトのデータを入力してその値を返します。

[リターン値] ポートから入力されたデータを返します。

#### •isalnum(c) char c;

[機能] 与えられたキャラクタがアルファベットまたは数字かどうかを調べます。

[リターン値] cが条件を満たす文字である場合は0でない値を、そうでない場合は0を返します

#### •isalpha(c) char c;

[機能]与えられたキャラクタがアルファベット("A" ~"Z", "a" ~"z")かどうかを調べま

[リターン値] c が条件を満たす文字である場合は 0 でない値を、そうでない場合は 0 を返します。

#### •isascii(c) char c;

[機能] 与えられたキャラクタがASCII文字(0x00~0x7F)かどうかを調べます。

[リターン値] ○が条件を満たす文字である場合は 0 でない値を、そうでない場合は 0 を返します。

#### oisatty(fd) int fd;

[機能]ファイルディスクリプタfdがキャラクタデバイスかどうかを調べます。キャラクタデバイスとは、コンソール、プリンタなどのディスク装置以外の入出力装置のことです。

[リターン値] ファイルディスクリプタfdがキャラクタデバイスであれば 0 以外の値を返します。そうでなければ 0 を返します。

#### oiscntrl(c) char c;

[機能] 与えられたキャラクタがコントロール 文字 (0x00~0x1F, 0x7F) かどうかを調べます。 [リターン値] c が条件を満たす文字である場 合は 0 でない値を、そうでない場合は 0 を返します。

#### oisdigit(c) char c;

[機能] 与えられたキャラクタが数字("0"~"9") かどうかを調べます。

[リターン値] c が条件を満たす文字である場合は 0 でない値を、そうでない場合は 0 を返します。

#### •isgraph(c) char c:

[機能] 与えられたキャラクタがスペースを除く印字できる文字かどうかを調べます。

[リターン値] cが条件を満たす文字である場合は0でない値を、そうでない場合は0を返します。

#### •islower(c) char c;

[機能]与えられたキャラクタが英小文字("a" ~"z")かどうかを調べます。

[リターン値] cが条件を満たす文字である場合は0でない値を、そうでない場合は0を返します。

#### oisprint(c) char c;

与えられたキャラクタが印字できる文字かど うかを調べます。

[リターン値] c が条件を満たす文字である場合は 0 でない値を、そうでない場合は 0 を返します。

#### oispunct(c) char c:

[機能] 与えられたキャラクタが区切り文字 (アルファベット,数字及びスペースを除く印字 できる文字)かどうかを調べます。

[リターン値] cが条件を満たす文字である場合は0でない値を、そうでない場合は0を返します。

#### •isspace(c) char c;

[機能]与えられたキャラクタが空白文字(スペース, 水平タブ "¥t", 改行 "¥n") かどうかを調べます。

[リターン値] c が条件を満たす文字である場合は0 でない値を、そうでない場合は0を返します。

#### •isupper(c) char c:

[機能] 与えられたキャラクタが英大文字("A" ~"Z")かどうかを調べます。

[リターン値] cが条件を満たす文字である場合は0でない値を、そうでない場合は0を返します。

#### oisxdigit(c) char c;

[機能] 与えられたキャラクタが16進数用の文字(数字, "A" ~"F", "a" ~"f") かどうかを調べます。

[リターン値] cが条件を満たす文字である場合は0でない値を、そうでない場合は0を返します。

#### •itoa(nbr,str) int nbr;char \*str;

[機能] 数値nbrを文字列に変換して文字列str に格納します。

[リターン値] strの値をそのまま返します。

oitoab(nbr,str,base) int nbr,base;

#### char \*str:

[機能]数値nbrを基数baseの数字文字列に変換します。

[リターン値] 引数であるstrの値をそのまま返します。

# •itod(nbr,str,sz) int nbr,sz;char \* str;

[機能]数値nbrを符号付き10進文字列に変換して文字列strに格納します。このときの文字列の文字数はszで指定されます。余った部分には空文字が入れられ、足りない場合は文字列の左側が削られます。

[リターン値] 引数であるstrの値をそのまま返 します。

# •itoo(nbr,str,sz) int nbr,sz;char \* str;

[機能]数値nbrを8進文字列に変換して文字列strに格納します。

[リターン値] 引数であるstrの値をそのまま返します。

# •itou(nbr,str,sz) int nbr,sz;char \* str:

[機能]数値nbrを符号なし10進文字列に変換して文字列strに格納します。このときの文字列の文字数はszで指定されます。余った部分には空文字が入れられ、足りない場合は文字列の左側が削られます。

[リターン値] 引数であるstrの値をそのまま返 します。

# •itox(nbr,str,sz) int nbr,sz;char \* str;

[機能]数値nbrを16進文字列に変換して文字列 strに格納します。このときの文字列の文字数は szで指定されます。余った部分には空文字が入 れられ、足りない場合は文字列の左側が削られ ます。

[リターン値] 引数であるstrの値をそのまま返 します。

#### •left(str) char \*str;

[リターン値] strで与えられた文字列を左詰めにし、その文字列を返します。

# • lexcmp(str1,str2)char \* str1,\* str2;

[機能]文字列str1,str2を辞書順に比較し、文字列str1がstr2より大きければ正の値を、同じならば0を、小さければ負の値を返します。

※文字の辞書的な大小はグローバル変数lexで 定義されています。

[**リターン値**] 文字列の大小により正, 0, 負を返します。

#### Olibid()

[機能] このライブラリの作られた日付, バージョンなどを表示します。

#### •malloc(sz) int sz:

【機能】szバイトのメモリブロックをヒープ領域から切り出し、切り出されたブロックの先頭へのポインタを関数の値として返します。もし、ヒープ領域に十分なメモリがないときには、

NULLを返します。割り当てられたメモリ領域は 0でクリアされません。

[リターン値] 確保されたメモリブロックへの ポインタを返し,確保できない場合はNULLを返 します。

#### max(a,b) int a,b;

[機能] 与えられた2つの引数の大小を比較します。

[リターン値] a と b のうちの大きいほうの値を返します。

#### min(a,b) int a,b;

[機能] 与えられた2つの引数の大小を比較します。

[リターン値] a と b の うちの小さいほうの値 を返します。

#### otoi(str,nbr) char \*str;int \*nbr;

[機能] 文字列strを8進数文字列とみなし、その値をnbrで示されるint型変数に代入します。

[リターン値]変換した文字列の長さを返します。

#### outp(nbr,data) int nbr,data;

[機能] nbrで示されるポートへdataの値をバイトで出力します。

# pad(dest,ch,n) char \*dest,\*n;int ch;

[機能] 文字列destにASCIIコードchの文字を n 個書き込みます。

#### •poll(pause) int pause:

[機能] pauseが 0 でないとき、キーボードの状態を調べます。ctrl-Sが押されているときは、次の入力が来るのを待ち、ctrl-Cが押されていればプログラムの実行を終了します。

#### oprintf(format(,arg1,arg2,....))

【機能】標準出力(stdout)へ、formatで指定した書式で続く引数を変換し、出力します。そのほかはfprintf()と同じ。

[リターン値] 標準出力へ出力された文字数を返します。出力エラーが生じたときは-1を返します。

#### oprntf(format(,arg1,arg2,....))

[機能] printf()のサブセット関数です。[type] には "d", "c", "s" のみを使用できます。 これらの機能は[width] が9までしか使用できない点を除いて, printfと同等です。

#### putc(c,fd)

[機能]fputc(c, fd)と同じ。

#### putchar(c) char c;

[機能] 文字 c を標準出力(stdout)に書き出します。

[リターン値] 書き込みに成功した場合は出力した文字を返します。そうでない場合は値EOFを返します。

#### •putdisp(c)

[機能] putchar(c)と同じ。

#### oputlist(c) char c:

[機能] 文字 C をプリンタに書き出します。 [リターン値] 書き込みに成功した場合は出力 した文字を返します。そうでない場合は値EOF を返します。

#### oputs(str) char \*str;

[機能] strで示される文字列を,標準出力 (stdout) に出力し、そのあとに "¥n" を出力します。文字列の終わりを示すNULL文字 "¥0" は出力しません。

[リターン値] 出力が成功した場合は 0 を返し, 失敗した場合は 0 以外の値を返します。

●read[fd,buff,n] int fd,n;char \* buff [機能] ファイルディスクリプタfdで示されるファイルの内容を最大 n バイト読み出して,buffで指されるメモリバッファへ書き込みます。読み出し動作はファイルの現在のリードライト位置から開始します。読み出し操作が完了すると,リードライト位置は実際に読み出されたデータのバイト数だけ進められます。

[リターン値] 実際にメモリ上に読み込まれたファイル内容のバイト数を返します。ファイルの終わりに到達した場合には0を返します。エラーを検出すると-1を返します。

• rename(old,new) char \* old,\*
new;

[機能] ファイルoldnameの名前をnewに変更します。

[リターン値] 成功した場合は0を返し、失敗した場合は0以外の値を返します。

oreverse(str) char \*str;

[機能] 文字列strの文字の順序を入れ替えます。

[リターン値]変換された文字列を文字列strに返します。

#### orewind(fd) int fd;

[機能] ファイルディスクリプタfdで指定されるファイルの現在の位置をファイルの先頭へ移動します。

[ $\mathbf{y}$ **ターン**値]cseek(fd,0,0); と同じです。EOF フラグとエラーフラグをクリアします。

#### •scanf(format,arg1,arg2,....)

[機能]書式付き入力関数で、制御文字列format に従って、標準入力(stdin)からの入力を変換 します。そのほかはfscanf()と同じ。

[リターン値] 入力変換と代入に成功した変換 の数を返します。エラーが生じたときには一Iを返します。

#### •sign(nbr) int nbr;

[リターン値]nbrの値が負、0, 正のときそれぞれ-1, 0, 1 を返します。

•strcat(dest,sour) char \*dest,\*
sour;

[機能]文字列destのあとに、文字列sourを連結します。destの最後のNULL文字 "¥0"からsourの最初の文字がコピーされ、以降sourのNULL文字までがコピーされます。

destのサイズはsourを連結するのに十分な大きさがなければなりません。

[リターン値] 引数destの値をそのまま返します。

estrchr(str,c) char \*str,c;

[機能] 文字列strの先頭から文字。を検索します。 c にはNULL文字 "¥0" を指定することもできます。

[リターン値] 文字列str内で初めて C と一致した文字へのポインタを返します。見つからない場合はNULLを返します。

strcmp(str1,str2)char \* str1,\*
str2;

[機能] 2 つの文字列strlとstr2を比較します。 [リターン値]

strI > str2のときは正の値<math>strI = str2のときは0 strI < str2のときは負の値 をそれぞれ返します。

estrcpy(dest,sour) char \*dest,\*
sour:

[機能]文字列sourをdestにコピーします。文字列の終わりはNULL文字 "¥0" で認識します。このNULL文字もコピーします。そして、destにはsourを入れるのに十分な大きさがなければなりません。

[リターン値] 引数sourの値をそのまま返します。

#### estrlen(str) char \*str;

[機能]文字列strの長さを測定します。文字列の終端を示すNULL文字 "¥0" は数えられません

[リターン値] 文字列strの長さを返します。

estrncat(dest,sour,n) char \*dest,
\*sour;int n;

[機能] 文字列destの後ろに文字列sourを最大n 文字連結します。文字列の最後には常にNULL文 字が付けられます。

[リターン値] 引数destの値をそのまま返します。

•strncmp(str1,str2,n) char \* str1, \*str2;int n;

[機能] 2 つの文字列str | とstr2を最大 n 文字比較します。

#### 「リターン値】

strl > str2のときは正の値 strl = str2のときは 0 strl < str2のときは負の値 をそれぞれ返します。

•strncpy(dest,sour,n) char \*dest, \*sour;int n;

[機能]文字列sourをdestに最大 n バイトコピーします。文字列sourの長さが n バイトより小さい場合は、sourをコピーして空いた部分に n バイトになるまでNULL文字を埋めます。また、文字列sourが n バイト以上の場合は、 n バイトだけコピーし残りの文字列はコピーしません。 [リターン値]引数destの値をそのまま返します。

•strrchr(str.c) char \*str.c;

[機能] 文字列strを後ろから文字 c で検索します。 c がNULL文字の場合はstrの文字列の終端のNULL文字と一致したことになり, str中の

"¥0" へのポインタを返します。

[リターン値] 文字列str内で初めて ¢ と一致した文字へのポインタを返します。見つからない場合はNULLを返します。

#### •toascii(c) char c;

[機能] 与えられたキャラクタをASCII文字へ変換します。

[リターン値] c の下位7ビット以外を0にして, c をASCII文字(0x00~0x7F)にします。

#### otolower(c) char c:

[機能] 与えられたキャラクタを小文字へ変換 します。

[リターン値] cが英大文字であれば cを小文字に変換したものを返し、そうでなければ cをそのまま返します。

#### otopofmem()

[リターン値] フリーエリアの上限の値を返します。

#### otoupper(c) char c;

[機能] 与えられたキャラクタを大文字へ変換 します。

[リターン値] cが英小文字であれば cを大文字に変換したものを返し、そうでなければ cをそのまま返します。

#### •ungetc(c,fd) char c;int fd;

「機能」ファイルディスクリプタfdで示されるファイルへ文字cを戻します。文字cを戻すことにより、次に関数getc()を呼び出したときには文字cが値として得られます。

[リターン値] 戻した | 文字を返します。戻せなかったときは値EOFを返します。

#### •unlink(name)

[機能]delete(name)と同じ。

outoi(str.nbr) char \*str:int nbr:

[機能] 文字列strを符号なし10進数文字列とみなし、その値をnbrで示されるint型変数に代入します。

[リターン値] 変換した文字列の長さを返しま

# •write(fd,buffer,n) int fd,n;char \* buffer:

【機能】bufferで示されるメモリバッファの内容を、ファイルディスクリプタfdで示されるファイルに n バイト書き込みます。書き込み動作は、ファイルの現在のリードライト位置から開始します。書き込み操作が完了すると、リードライト位置は実際に書き込まれた、データのバイト数だけ進められます。

[リターン値] 実際にファイルに書き込まれた データのバイト数を返します。ディスク容量の 残りが不足した場合には、nよりも小さい値を 返します。また、エラーを検出すると-1を返し ます。

#### extoi(str,nbr) char \*str;int \*nbr;

[機能] 文字列strを16進数文字列とみなし、その値をnbrで示されるint型変数に代入します。 [リターン値] 変換した文字列の長さを返します。

# 全 機 種 共 通 システムインデックス

| ■85年        | 6  | 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 序論          |    | 共通化の試み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 第1部         |    | S-OS"MACE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 第2部         |    | Lisp-85インタブリタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 第 3 部 ■ 85年 | 7  | チェックサムプログラム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|             |    | マシン語プログラム開発入門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 第5部         |    | エディタアセンブラZEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 第6部         |    | デバッグツールZAID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ■85年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 第7部         |    | ゲーム開発パッケージBEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 第8部■85年     |    | ソースジェネレータZING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|             |    | /ト S-OS番外地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 第9部         |    | マシン語入力ツールMACINTO-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|             |    | Lisp-85入門(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ■85年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 第11部        |    | 仮想マシンCAP-X85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 連載<br>■85年  | 11 | Lisp-85入門(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 連載          |    | Lisp-85入門(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ■85年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 第12部        |    | Prolog-85発表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ■86年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |    | リロケータブルのお話                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 第14部 ■86年   |    | FM音源サウンドエディタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 第15部        |    | S-OS "SWORD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 第16部        |    | Prolog-85入門(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ■86年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
| 第17部        |    | magiFORTH発表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 連載<br>■86年  |    | Prolog-85入門(2)<br>目号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 第18部        |    | 思考ゲームJEWEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 第19部        |    | LIFE GAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 連載          |    | 基礎からのmagiFORTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 連載          | -  | Prolog-85入門(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ■86年 第20部   |    | スクリーンエディタE-MATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 連載          |    | 実戦演習magiFORTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ■86年        | 6  | The state of the s |   |
|             |    | Z80TRACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 第22部        |    | magiFORTH TRACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 第23部 第24部   |    | ディスクダンプ&エディタ<br>"SWORD" 2000 QD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 連載          |    | 対話で学ぶ magiFORTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |    | PC-8801版S-OS"SWORD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ■86年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |    | FM音源ミュージックシステム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 付録          |    | FM音源ボードの製作<br>計算力アップのmagiFORTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|             |    | SMC-777版 S-OS"SWORD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ■86年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 第26部        |    | 対局五目並べ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|             |    | MZ-2500版 S-OS"SWORD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 第86年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 連載          |    | FuzzyBASIC 発表<br>明日に向かって magiFORTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ■86年        | 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 第29部        |    | ちょっと便利な拡張プログラム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 第30部        | 1  | ディスクモニタ DREAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 第31部        |    | FuzzyBASIC 料理法<1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ■86年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 第33部        |    | パズルゲーム HOTTAN<br>MAZE in MAZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 連載          |    | FuzzyBASIC 料理法<2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|             |    | 2月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|             |    | CASL & COMET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 連載 ■87年     |    | FuzzyBASIC 料理法〈3〉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|             |    | マシン語入力ツールMACINTO-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 連載          |    | FuzzyBASIC 料理法<4>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ■87年        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 第36部        |    | アドベンチャーゲーム MARMALADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

第37部 テキアベ作成ツール CONTEX

```
■87年3月号
第38部 魔法使いはアニメがお好き
第39部 アニメーションツール MAGE
      "SWORD" 再掲載と MAGIC の標準化
付録
■87年 4 月号
第40部 INVADER GAME
第41部 TANGERINE
■87年 5 月号
第42部 S-OS"SWORD" 変身セット
第43部 MZ-700用 "SWORD" を OD 対応に
■87年6月号
インタラプト コンパイラ物語
第44部 FuzzyBASIC コンパイラ
第45部 エディタアセンブラ ZEDA-3
■87年7月号
第46部 STORY MASTER
■87年8月号
第47部 パズルゲーム碁石拾い
第48部 漢字出力パッケージ JACKWRITE
特別付録 FM-7/77版 S-OS"SWORD"
■87年9月号-
第49部 リロケータブル逆アセンブラ Inside-R
特別付録 PC-8001/8801 版 S-OS"SWORD"
■87年10月号
第50部 tiny CORE WARS
第51部 FuzzyBASIC コンパイラの拡張
第52部 X1turbo 版 S-OS"SWORD"
■87年11月号-
序論 神話のなかのマイクロコンピュータ
付録
      S-OS の仲間たち
第53部 もうひとつの FuzzyBASIC 入門
第54部 ファイルアロケータ&ローダインタラプト S-OS こちら集中治療室
第55部 BACK GAMMON
■87年12月号
第56部 タートルグラフィックパッケージTURTLE
第57部 X1turbo 版 "SWORD" アフターケア
      ラインプリントルーチン
特別付録 PASOPIA7 版 S-OS"SWORD"
■88年1月号
第58部 FuzzyBASIC コンパイラ・奥村版
付録
     石上版コンパイラ拡張部の修正
■88年2月号-
第59部 シューティングゲーム ELFES
■88年 3 月号
第60部 構造型コンパイラ言語 SLANG
■88年4月号
第61部 デバッギングツール TRADE
第62部 シミュレーションウォーゲーム WALRUS
■88年 5 月号-
第63部 シューティングゲーム ELFES II
第64部 地底最大の作戦
■88年6月号
第65部 構造化言語 SLANG 入門(I)
第66部 Lisp-85 用 NAMPA シミュレーション
■88年 7 月号-
第67部 マルチウィンドウドライバ MW-1
     構造化言語 SLANG 入門(2)
連載
■88年8月号
第68部 マルチウィンドウエディタ WINER
■88年9月号
第69部 超小型エディタ TED-750
     アフターケア WINER の拡張
第70部
■88年10月号-
第71部 SLANG 用ファイル入出カライブラリ
第72部 シューティングゲーム MANKAI
■88年11月号
第73部 シューティングゲーム ELFES IV
■88年12月号-
第74部 ソースジェネレータ SOURCERY
■89年1月号
第75部 パズルゲーム LAST ONE
第76部 ブロックゲーム FLICK
■89年 2 月号
第77部 高速エディタアセンブラ REDA
特別付錄 X1版 S-OS"SWORD"〈再掲載〉
■89年3月号
第78部 Z80用浮動小数点演算パッケージSOROBAN
■89年 4 月号
第79部 SLANG 用実数演算ライブラリ
■89年 5 月号
第80部 ソースジェネレータ RING
■89年6月号
第81部 超小型コンパイラTTC
■89年 7月号
```

| 第82部 TTC用パズルゲーム TICBAN                                 |
|--------------------------------------------------------|
| ■89年 8 月号<br>第83部 CP/M用ファイルコンバータ                       |
| ■89年 9 月号<br>第84部 生物進化シミュレーションBUGS                     |
| ■89年10月号                                               |
| 第85部 小型インタブリタ言語TTI<br>■89年11月号                         |
| 第86部 TTI用パズルゲーム PUSH BON!                              |
| ■89年12月号<br>第87部 SLANG用リダイレクションライブラリ                   |
| DIO. LIB<br>■90年1月号                                    |
| 第88部 SLANG用ゲームWORM KUN<br>特別付録 再掲載SLANGコンパイラ           |
| ■90年2月号                                                |
| 第89部 超小型コンパイラTTC++<br>■90年3月号                          |
| 第90部 超多機能アセンブラOHM-Z80<br>■90年 4 月号                     |
| 第91部 ファジィコンピュータシミュレーションI-MY                            |
| ■90年 5 月号<br>第92部 インタプリタ言語STACK                        |
| ■90年6月号                                                |
| 第93部 リロケータブルフォーマットの取り決め<br>第94部 STACK用ゲーム SQUASH!      |
| 第95部 X68000対応S-OS "SWORD"<br>特別付録 PC-286対応S-OS "SWORD" |
| ■90年7月号 ——————                                         |
| 第96部 リロケータブルアセンブラWZD<br>■90年8月号                        |
| 第97部 リンカWLK<br>■90年 9 月号                               |
| 第98部 BILLIARDS                                         |
| ■90年10月号<br>第99部 ライブラリアンWLB                            |
| ■90年11月号<br>第100部 タブコード対応エディタEDC-T                     |
| ■90年12月号                                               |
| 第101部 STACKコンパイラ<br>■91年1月号                            |
| 第102部 ブロックアクションゲーム COLUMNS<br>■91年 2 月号                |
| 第103部 ダイスゲームKISMET                                     |
| ■91年3月号<br>第104部 アクションゲームMUD BALLIN'                   |
| ■91年 4 月号<br>第105部 SLANG用カードゲームDOBON                   |
| ■91年 5 月号<br>第106部 実数型コンパイラ言語REAL                      |
| ■91年6月号————————————————————————————————————            |
| 第107部 Small-C処理系の移植<br>■91年 7 月号                       |
| 第108部 REAL ソースリスト編<br>■91年 8 月号                        |
| 第109部 Small-Cライブラリの移植                                  |
| ■91年 9 月号<br>第110部 SLANG用NEWファイル出力ライブラリ                |
| ■91年10月号                                               |
| ■91年11月号<br>第112部 Small-C活用講座(応用編)                     |
| 第113部 MORTAL                                           |
| ■91年12月号                                               |
| ■92年1月号<br>第115部 LINER                                 |
| ■92年2月号                                                |
| 第116部 シミュレーションゲームPOLANYI<br>■92年 3 月号                  |
| 第117部 カードゲームKLONDIKE<br>■92年 4 月号                      |
| 第118部 オプティマイザ080実践Small-C講座(I                          |
| ■92年 5 月号<br>第119部 COMMAND.OBJ実践Small-C講座(2)           |
| ■92年 6 月号<br>第120部 COMMAND.OBJ2実践Small-講座(3)           |
| スプルンログ Somman Sobol 天成 Small mp/上(3)                   |
|                                                        |

\*以上のアプリケーションは、基本システムである S-OS "MACE" または S-OS"SWORD" がないと動作 しませんのでご注意ください。

# ついに姿を見せた \ \ 70ボード

Nakamori Akira 中森 章

話題のV70アクセラレータ&開発ツールの試用レポートです。まずは開発ツールのC言語を用いたベンチマークテスト、そしてアセンブラを使ったV70でのプログラミング実習としてV30エミュレーションを行います。

# はじめに

今年の3月の下旬、新高輪プリンスホテルでセガの新作発表会がありました。セガといえば32ビットCPUであるV60をシステム基板(システム32)に採用して話題になりましたが、この新作発表会はV60がいよいよゲーム業界に根づいてきたことを実感させてくれるものでした。

また、この会場の一角では2種類のセガの次期システム基板が紹介されていました。ひとつはシステム32のグラフィック機能強化版という位置づけのMODEL1(仮)、もうひとつがシステム32の1.5倍の性能を持ち、同時に2台分のモニタを制御できるというシステムマルチ32という基板でした。そして、このシステムマルチ32に採用されていたCPUがV70だったのです。スーパーあっとプリンタに採用されるなど、近頃名前を聞くことの多いV60ですが、その後継機種であるV70がようやく姿を見せた歴史的な瞬間でした。

さて、この未知なるCPUであるV70が



これがV70アクセラレータだ

V70アクセラレータとしてX68000でも遊べるようになりました。その概要は、その能力は、と興味は尽きないところです。今回はそれをレポートしてみようと思います。

#### V70マイクロプロセッサとは

インテルやモトローラの海外製のCPU が全盛の時代、日本電気が国産初の32ビットCPUということで世に送り出したのが V60です。V60は外部バスが16ビットでしたが、外部バス32ビットの完全32ビット CPUとして発表されたのがV70なのですり。 V60とV70にはインテルの80386SXと80386 DXみたいな関係があります。プログラムを書くうえではV60もV70も同じです。外部バスの長さの違いからくる性能差があるくらいです。ちなみに、日本電気が発表している公称性能は、V60が最大3.5MIPS、V70が最大6.6MIPSです。これらは瞬間最大性能ということだと思いますから、平均性能は2~3割減で考えておけばよいでしょう。

さて、V70は浮動小数点演算機構やメモリ管理機構など、考えられるすべての機能

を盛り込んだ革新的なマイクロプロセッサでした。命令体系の特色としては次のようなことが挙げられます。

- ●119種類の命令
- ●21種類のアドレッシングモード
- ●32本の汎用レジスタ
- ●2オペランド対称型

32本の汎用レジスタは、データの保持、アドレスの保持、インデックス値の保持と、すべての目的に使用することができます。データ用、アドレス用といった区別は

ありません。当然、データレジスタ用の演 算命令、アドレスレジスタ用の演算命令と いった区別があるわけはありません。それ でいて119種類(データ長を考慮しない種 類)もの命令が用意されているのです。

また、2オペランド対称型というのは、基本的な命令形式としてソース、デスティネーションの2つのオペランドを持ち、それぞれのオペランドに対して、すべてのアドレッシングモードを自由に指定できるということです。いわゆる直交性<sup>2)</sup>という性質です。プログラムを書くときに「この命令に許されているアドレッシングは」などといちいちマニュアルを調べる必要はありません。

以上のように、V70は(アセンブラで)プログラムを書くという観点から見れば非常に制限の少ない命令体系になっています。命令機能も、高級言語サポート命令、タスク切り替え命令、非同期トラップと豊富です。まさに、CISCの典型と呼ぶにふさわしいCPUなのです。数MIPSという性能は、数十MIPSが当たり前のRISCが全盛の現在では確かに見劣りがしますが、実用上でそれほど不満が出る性能ではありません30。それよりも、プログラムが書きやすいという点のほうが遊びがいがあってよいのではないでしょうか。

1) その後、V70の 2 倍以上の性能を持つV80が発表された。ただし、時代の流れがRISCに移ったためか、それ以降のラインナップは発表されていない。2) 68000も直交性の高いCPUといわれているが、実はそうでもない。マニュアルをよく見てみよう。特にPC相対アドレッシングが弱いのが目につく。3) その昔は、たかがIMIPSマシンのVAX-II/780がスーパーミニコン(死語)と呼ばれてもてはやされていたくらいだから、個人で使う分には、人間に必要な性能はIOMIPSもあればありすぎるくらいだ。と、思う。

#### V/70アクセラレータの概要

今回紹介するV70アクセラレータ(以後 はV70ボードと呼びます) とは32ビット CPUのV70 (μPD70632) とその浮動小数点 コプロセッサであるAFPP (μPD72691, Advanced Floating Point Processor) & 搭載したボードのことです。V70ボードの 諸元を表1に示します。

V70ボードはX68000から見れば一種の コプロセッサボードとして位置づけられま す。つまり、時間のかかる複雑な計算を別 の高速なプロセッサに行わせて本体の性能 を向上させるという目的で使用します。

コプロセッサボードというと,本体の側 があれこれと出してくる要求を順番に処理 して結果を返すという召し使いみたいなボ ードというイメージを持ってしまいますが, V70ボードはもう少し賢い構造になってい ます。X68000のプログラムで使用するDOS コールやIOCSコールを (ほとんど) すべて サポートしてあるので、それらのシステム コールを通じて、コプロセッサボードの側 から本体にいろいろと指示を与えることが できるようになっています (図1)。

これはV70がX68000のハードウェア資 源を (見かけ上) 自分のもののように使用 できるということにほかなりません。早い 話、V70ボードを装着することでX68000の CPUがV70に置き替わってしまうのです。 しかも、専用の浮動小数点コプロセッサ付 きなのです。浮動小数点演算を多用するア プリケーションにとっては飛躍的な性能向 上が期待できるでしょう。

それでは、V70ボードの動作について説 明します。図2がV70ボードのメモリマッ

#### 図1. コプロセッサボードの使用形態



プです。V70用のプログラムをロードして 実行するための2MバイトDRAMとボード の制御プログラム (システムモニタ) が常 駐するための128KバイトのSRAMがあり ます。また、SRAMの領域はX68000からも アクセスすることができ、X68000とV70ボ ードでデータをやり取りする場合の共有 RAM領域としても利用されます。この領 域はX68000の側ではB00000<sub>H</sub>番地からに マッピングされています4)。

V70ボード上でV70は仮想アドレスモー ド(つまりメモリ管理機構がON)で動作し

ています。これにより、最大 16Mバイト (アーキテクチャ 的には最大4Gバイト)までの メモリ空間を持つプログラム を実行することが可能になっ ています。16Mバイトのメモ リ空間を占めるプログラムは アドレス変換によって2Mバ イトの実アドレス空間に割り 当て直されて実行されるので す。同時にメモリ保護も行わ

れ、ユーザーのプログラムが暴走してもシ ステムで使用する領域を壊すことのないよ うな配慮もなされています。

なにやら凄く大変な処理を行っているよ うにも聞こえますが、これらの処理は SRAMに常駐しているシステムモニタに よって実現されていますから、ユーザーの 側で仮想アドレスモードを意識したプログ ラムを書く必要はありません。

さて、V70ボード用のプログラム(V70の 実行形式) はX68000上で作成します。そし て、X68000のディスク上に存在するV70の

#### 表1. V70ボードの諸元

CPU V70 (#PD70632R-20) 動作クロック 20MHz コプロセッサ AFPP(µPD72691R-20) 動作クロック 20MHz コプロセッサID 0 メインメモリ 2Mバイト(IMビットDRAM使用) 共有メモリ 128Kバイト(256KビットSRAM使用) 1/0ポート 6ビット双方向汎用ハンドシェーク用 割り込みベクタ設定用 CPU制御(割り込み発生)用 X68000→V70 割り込み リセット, NMI V70→X68000 IRO4

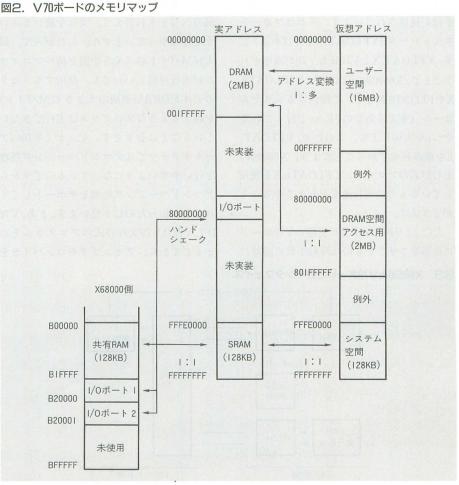

139

実行形式のプログラムをV70ボードに送り 込んで実行させます。これはコマンドシェ ル (MONV70.Xと呼ばれる) の役目です。

MONV70 Xは見かけ上はHuman68kの COMMAND.Xと同じものです。通常はコ マンドラインの入力をHuman68kのコマ ンドとして解釈しますが、V70という拡張 子のコマンドを実行させようとすると、そ れをV70の実行形式と認識し、プログラム をV70ボードに転送して実行させます。ま た、MONV70.XはV70ボードから送られ てくるシステムコール (V70実行形式のプ ログラムによって発行されるDOSコール とIOCSコール)の要求を受け付け、X68000 に処理をさせ、結果をV70ボードに送り返 すという役割も果たしています。これらの 処理は、MONV70.XとV70ボード上に常 駐するシステムモニタ (V70IPL.V70と呼 ばれる) との間で、I/Oポートを通じてハン ドシェークで通信しながら実現されていま す。

MONV70.XとV70IPL.V70による通信がV70ボードのV70を制御する通常の手段ですが、V70ボードにはもうひとつの制御手段が提供されています。それはフロートエミュレータ(VFLOAT.Xと呼ばれる)です。VFLOAT.XとV70IPL.V70が通信を行うことで、X68000のFLOATn.X(FLOAT2.XやFLOAT3.Xなど)で提供するシステムコール(未実装命令のFExxHで行っているやつ)を実現します。このため、VFLOAT.Xを組み込んでおくことにより、X68000の実行形式のプログラムでFLOATn.Xを使用しているものの実行速度を向上させることができます。

ただし、VFLOAT.Xが実際にV70ボード に仕事をさせているのは浮動小数点演算に 係わるシステムコールのみで、32ビット長の整数の乗除算はなぜかX68000が行っています (V70にやらせればよいのに)。したがって、VFLOAT.Xを組み込んでも整数 演算の実行速度は向上しません。

X68000とV70ボードとのインタフェイスを図3にまとめておきます。V70ボードを装着した場合、V70実行形式のプログラムを実行させるとX68000はCPUがあたかもV70であるかのように動作します。また、X68000実行形式のプログラムを実行させると、VFLOAT.Xを通じて、性能の向上を実現することができます。つまり、図1で示したコプロセッサボードの使用形態のうちで、VFLOAT.Xが単純な使用形態を、MONV70.Xが進んだ使用形態を実現しています。ひとつのボードが2種類の使われ方をしているのは興味深いことですね。

ところで、仮想アドレスモードで動作し ているとはいえ、V70IPL.V70ではデマン ドページングの処理は行っていないようで す。つまり、実メモリが不足したら、補助 記憶装置 (通常ハードディスク) とのあい だで不要なメモリ領域と使用するメモリ領 域の内容を入れ替えて、実行を続けるとい う処理はやっていません。したがって、最 大16Mバイトのメモリ空間を持つプログラ ムが実行可能といっても、使用するメモリ の実体がDRAM領域の大きさ(2Mバイト) を越えるようなプログラムは実行できない ということになります。せっかくV70のア ーキテクチャではデマンドページング処理 を行いやすいようになっているのですから、 デマンドページング処理をサポートしてく れてもよかったのにと思います。まあ、V70 IPL.V70はV70実行形式のプログラムその ままですから、アセンブラやコンパイラを

使用して自分のオリジナルなシステムモニタを作る環境は整っていることになります。システムモニタを書き換えて、デマンドページング処理をサポートし、その上でUNIXを動作させることだって夢ではないのです(誰かやってくれないかな)。

4) したがって、X68000のメモリをフル実装(12M バイト) している人はV70ボードを使用できない。 また、共有RAM領域の先頭アドレスはV70ボードの ディップスイッチで変更できるようである。



#### V70開発ツールキットの概要

ここでは、V70開発ツールキットVDTK (V70 Development Tool Kit) の概要について説明しましょう。これは、以下に示す8つのプログラムによって構成されます。これらのうち、システムモニタ以外はX68 000のHuman68kで動作します。したがって、V70用のプログラムの作成はX68000の上で従来のエディタなどを使って行うことになります。プログラムの開発環境としてHuman68k上の便利なツールをそのまま利用することができるようになっています。

#### 1) アセンブラ (VAS.X)

V70とその浮動小数点コプロセッサであるAFPPの全命令、全アドレッシングモードをサポートしています。豊富な疑似命令とマクロ機能を備えています。

#### 2) リンカ (VLK.X)

アセンブルしたオブジェクトファイルやライブラリ関数を結合して、V70実行形式のプログラムを作成します。リンクの際にコマンドファイルによって、セクションの開始アドレス、配置順序などを指定することができます。

#### 3) ライブラリアン (VLIB.X)

ライブラリファイルの作成, 更新, 追加, 削除などを行います。インダイレクトファ イルによってライブラリの一括更新も可能 です。

#### 4) Cコンパイラ (VCC.X)

VCC.X (ドライバ), CP.X (プリプロセッサ), C0.X (パーサ), C1.X (コードジェネレータ) から構成されるANSI C準拠のCコンパイラです。

XCのDOSコールとIOCSコールのライブラリをほとんどすべてサポートしているので、X68000用に作成したC言語のプログ

図3. X68000とV70ボードとのインタフェイス



ラムをそのままコンパイルして、V70で動作させることが可能です。ただし、BASICライブラリがないので、一部のプログラムは変更する必要があります(ほとんどはIOCSコールで代用できる)。

浮動小数点のライブラリはAFPPを使用するものとV70内蔵の浮動小数点機能を使用するものの2種類があり、コンパイルオプションで選択することができます。デフォルトでCコンパイラはAFPP用のコードを出力しますが、AFPPを使用しないコードを出力させることもできます(どういう利点があるかよくわからないが)。

コンパイラの出力するコードの質は、比較するものがないのでなんともいえませんが、出力コードの性格的にはXCのバージョン2程度でしょう(誰かGCCを移植してくれないかな)。

#### 5) ソースコードデバッガ(VSCD.X)

XCのバージョン 2 から付属したソースコードデバッガと同様な機能を持つフルスクリーンデバッガです。アセンブラやCコンパイラで作成したV70実行形式のプログラムを、V70ボードと通信をしながら、X68000上でデバッグできます。V70の機能である 2 組のアドレストラップ(あるアドレス範囲をアクセスしたらブレークする)を使ったデバッグをサポートしているのが大きな特徴です。

#### 6) フロートエミュレータ (VFLOAT.X)

すでに述べましたが、X68000の実行形式 のプログラムになんの変更も加えることな く、高速な浮動小数点演算ができるように するためのデバイスドライバです。

表2. 代表的なベンチマークテストの結果

| ベンチマーク            | FLOAT2  | FLOAT3  | VFLOAT  | V70     |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Dhrystone (µs)    | 1155.2  | 1155.2  | 1143.0  | 248.6   |
|                   | (1.00)  | (1.00)  | (1.01)  | (4.65)  |
| Whetstone (s)     | 17.27   | 11.18   | 11.95   | 0.68    |
|                   | (1.00)  | (1.54)  | (1.45)  | (25.4)  |
| Stanford nonfloat | 567.5   | 567.6   | 561.1   | 115.1   |
|                   | (1.00)  | (1.00)  | (1.01)  | (4.93)  |
| Stanford float    | 2461.2  | 2584.0  | 2621.2  | 260.1   |
|                   | (1.00)  | (0.95)  | (0.94)  | (9.46)  |
| 自己平方フラクタル         | 7:26:53 | 5:02:16 | 5:22:51 | 0:12:50 |
| (時:分:秒)           | (1.00)  | (1.48)  | (1.38)  | (34.8)  |

 (注) X68000用にはXCver.2.1を使用 V70用にはVCC Ver1.01を使用 測定マシンはX68000初代(10MHz)
 Stanfordペンチマークの値は適当にスケーリングしてある 値の下の( )はFLOAT2.Xの場合に対する性能比

#### 7) コマンドシェル (MONV70.X)

X68000上で動作し、V70ボードとのインタフェイスを行うためのコマンドインタプリタです。V70実行形式のプログラムをあたかもHuman68k上で実行しているような感覚で動作させる環境を提供します。V70実行形式のプログラムをV70ボードに引き渡して実行させるだけでなく、ほとんどすべてのHuman68kの内部コマンドを実行することができます。また、入出力のリダイレクションやパイプも可能です。

#### 8) システムモニタ (V70IPL.V70)

V70ボード上に常駐し、MONV70.XやVFLOAT.XやVSCD.Xとインタフェイスを行うV70実行形式のプログラムです。 X68000とのインタフェイスのほかに、V70ボード上でのメモリ管理やプロセス管理を行います。

V70実行形式で記述されているために、 バージョンアップが容易、オリジナルなシ ステムモニタを簡単に作れるという利点が あります。



#### ベンチマークテスト

さて、V70ボードでもっとも読者の関心が高いと思われるのは、その性能でしょう。広告では「とにかく速い」とか、「約50倍のパフォーマンス」と謳われていますが、その真偽はいかほどのものでしょうか。

ここでは、いくつかのベンチマークテストを行って広告を検証してみました。内容はドライストン (Dhrystone)、ウエットストン (Whetstone) など代表的なベンチマー

クテストと, V70ボ ードの広告の「約50 倍」を記録したとい う Oh!X1988年 2 月 号掲載の自己平方フ

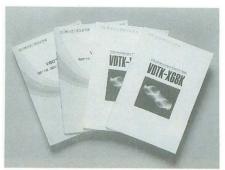

開発ツールキット

ラクタルのプログラムをC言語にコンバートしたもの $^{5}$ )、および謹賀新年PRO $^{-}68$ K (Oh!X1991年1月号のおまけディスク)に収録されていたレイトレーシングプログラムHASH.X $^{6}$ を実行しました。このとき、X $^{6}8000$ の実行形式のプログラムをFLOAT2.X,FLOAT3.X,VFLOAT.Xの下で実行した場合と、VCC.XでコンパイルしてV70の実行形式にして実行した場合の性能を比較しました。

なお、X68000で動作するプログラムのコンパイルにはXCのver.2.1を使用しました。 リリースされた時期を考えると、生成するコードがVCC.Xのものと同じ質であると 予想されるからです(真偽はわかりませんが)。

ベンチマークテストの結果を表2と表3に示します。この表の中でスタンフォード (Stanford)という耳慣れないベンチマークテストがあります。これは、RISCチップであるR3000の生みの親であるスタンフォード大学のヘネシー教授が集めた10個のプログラムによるベンチマークテストです。各プログラムの中で整数演算と浮動小数点演算がどの程度の割合で使用されるかを考慮して、実行時間の荷重平均を取ることで整数性能と浮動小数点性能の指標を得るものです。ただし、表2の結果はオリジナルなプログラムをX68000用に変更したとこ

表3. Hashのサンプル実行時間

| サンプル名       | FLOAT2   | FLOAT3   | VFLOAT   | V70      |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| RING.Hsh    | 00:13:06 | 00:10:02 | 00:10:45 | 00:03:26 |
| BASLL S.Hsh | (1.00)   | (1.31)   | (1.22)   | (3.82)   |
| BASELS.HSII | (1.00)   | (1.19)   | (1.15)   | (3.33)   |
| PYRAMID.Hsh | 11:12:15 | 08:52:47 | 09:25:24 | 03:39:30 |
|             | (1.00)   | (1.26)   | (1.19)   | (3.06)   |

(注) 単位は所要時間(時:分:秒) 値の下の()はFLOAT2.Xの場合に対する性能比



HSVのサンプル

ろがあるので、ほかのマシンの実行結果と の比較は無意味です。あくまでも相対的な 指標と思ってください。

表2を見れば、広告のように50倍までの性能差はないことがわかります。もしかしたらFLOAT2.Xのバージョンが違うのかもしれませんね。それでも、34倍の性能というのは脅威的です。本当にひと晩かかる描画がお茶する時間にできてしまいました。また、ウエットストンの25倍というのもなかなか凄いものがありますね。まあ、これらは極端な例かもしれませんが、平均して3~9倍の性能向上は間違いないでしょう。

また、VFLOAT.Xを使用することによる性能向上はFLOAT3.X(浮動小数点コプロセッサの68881)を使用する場合と大差ないことがわかります(少しVFLOAT.Xの性能のほうが悪い)。つまり、V70ボードを高速な浮動小数点コプロセッサボードの目的としてだけ使用することにはあまり意味がありません(68881ボードに対して約3倍の価格ですしね)。逆にV70ボードがあれば、数値演算プロセッサボードはなくてもよいのでスロットの節約にもなります(ただし、68881を直接叩いているアプリケーションは除く)。

ところで、表2の結果でおかしな点に気がつきませんか。スタンフォードベンチマークの浮動小数点の性能指標がコプロセッサ (68881やAFPP) を使用するよりも、使用しない場合 (FLOAT2.Xのみ) のほうが性能がよいという結果が出ています。これは、スタンフォードベンチマークの中で浮動小数点の性能指標に大きな影響を与えるFFT (高速フーリエ変換)のテストで、コプロセッサを使用しないほうの性能が高いためです。FFTでは浮動小数点データとしてりが出現することが多いため、0を特別扱いして高速化を行っているFLOAT2.X

と、特別扱いしないコプロセッサの差が出たのでしょう。浮動小数点コプロセッサを使用したからといって、浮動小数点演算の性能が向上するとは限らないのです。

5) この自己平方フラクタルのプログラムはもともとはX-BASICで記述されている。そこで、BC.XでC言語にコンバートし、BASLI身に依存する部分はIOCSコールに書き換えて使用した。

6) HASH.XのソースプログラムもBASLIBの関数を 使用しているので、これもBASLIBに依存する部分 をIOCSコールに書き換えて使用した。

#### サンプルプログラム

ここではV70のアセンブリ言語でプログラムを書き、V70ボードで実行させてみることにします。V70というまったく新しいCPUのプログラムを書くことになるのですが、初めてだからといって途方に暮れる必要はありません。V70の命令体系は68000をお手本にしたのではないかと思えるほど68000の命令体系に似ています。V70の命令体系は68000のスーパーセットと考えることもできます。

したがって、極端な話、一度68000の命令でプログラムを書き、それを1対1に変換することでV70のプログラムを作ることもできます。もっとも、レジスタの本数やアドレッシングモードの種類を考えた場合、そのようにして変換して作ったプログラムが効率的とはいえませんが、V70の命令に親しむにはいちばんの近道でしょう。

以下に2つのプログラムを示します。 CPU同士の命令体系が似ているだけでな く、システムコールであるIOCSコールや DOSコールもX68000のものと共通ですか ら、X68000のプログラムを読んでいる感覚 で理解できるのではないでしょうか。

#### 1) HSV関数のサンプル

これはX-BASICのマニュアルにある hsv関数のサンプルプログラムをハンドコ ンパイルしてV70のアセンブリ言語で書き 直したものです。これはグラデーションを かけた球を色を変えながら次々と画面に描 画していくプログラムです。リスト1がそ のプログラムリストです。

リスト1を見るとV70でもX68000とまったく同様にIOCSコールやDOSコールができることがわかると思います。ただし、DOSコールの場合はファンクション番号

もスタックに積むのでスタックポインタの 補正値がX68000の場合よりも2だけ多く なることに注意してください。また、DOS コールのINTVCSは、Human68kのものと かなり仕様が違う(CTRL Cとアボート処 理の処理アドレスを指定できるだけ)ので、 練習の意味であえて使っています。

#### 2) V30エミュレーションモード

日本電気が発行しているV70のユーザー ズマニュアルではV30エミュレーションモ ードの記述はどこにもありません。確か, V60やV70の発表当時はこのV30の命令を オブジェクトレベルで直接実行するV30エ ミュレーションモードもウリのひとつだっ たはずです (プログラム環境のスムーズな 移行ができるとかいっていた)。現在では、 そのサポートが中止になったのでしょうか。 それでも動くはずだ (わざわざエミュレー ション機能を削除するような手間はかけな いだろう)ということで、とりあえずV30エ ミュレーションモードを使う簡単なプログ ラムを作ってみました。いまとなっては V30エミュレーションモードに遷移するた めの資料は参考文献の2) くらいしか残っ ていませんが、なんとかプログラムを作る ことができました。リスト2がそのプログ ラムです。

V30エミュレーションという反則技(?)をやっているとはいえ、リスト2のプログラムでは興味深い処理を行っているので、それを説明しておきましょう。概念的に高度な仮想アドレスモードに係わる処理を行っていますから、以下の説明だけでは理解できないかもしれません。しかし、32ビットCPUであるV70を骨までしゃぶるには避けて通れない道ですのでとりあえず読んでみてください。

リスト2で重要な処理は特権モードへの移行です。V70ではメモリ保護を行うために、特権、非特権を決定する4段階の実行レベルを持っています。V70の実行時には4つのレベルのうちどれかひとつになっています。レベル0が特権レベル、レベル1からレベル3が非特権レベルで、レベルの番号が小さくなるほど特権性が強くなります。これは68000でいうとスーパーバイザモードとユーザーモードに相当します。

レベルが 4 つもあるのは、OSの核、システムのアプリケーション、ユーザーのプロ

グラムなどという段階できめ細いメモリ保護を実現するためです。また、システムやプロセスの状態を変更するような特権性を持つ命令(特権命令)が実行できるのは特権レベル(レベル 0 ) のみです。

さて、V70ボードでユーザーの作ったプログラムが動くときの実行レベルはレベル1になっています。当然、特権命令を実行することはできません。このままではプログラムの自由度が小さくなってしまいます。DOSコールのSUPERやIOCSコールのBSUPERを利用して特権レベルに入ることが考えられそうですが、残念ながらこれらのシステムコールはV70ボード(V70IPL.V70)ではサポートされていません。

そのための苦肉の策をリスト2で実現しています。それがシステムベーステーブルの例外ベクタを無理やり書き換えて、例外処理アドレスをユーザープログラムの中に設定する方法です。例外処理はレベル0で行われますから、そこでは特権命令の使い放題というわけです。リスト2ではchlvl #0というトラップ命令を使用してレベル0に移行しています。

さて、V30エミュレーションモードはレベル3で実行しなければなりません。そのためにはメモリ保護の条件をレベル3以上(3以下の数値の実行レベル)に設定してやらなければなりません。もともとユーザーのプログラムはレベル1で実行するよう

に設定されていますから、いきなりレベル 2やレベル3に移ったらメモリ保護エラー になってしまいます。

そこで、自分自身が実行するメモリ領域がレベル3で実行可能なように変更する必要があります。それがアドレス変換のためのテーブル情報を参照・変更する特権命令であるgetateとupdateを用いた処理です。

以上の処理が完了したらエミュレーションモードで使用するレジスタ(ネイティブモードのレジスタのいくつかが使用される)の値を設定してから特権命令のretis(本来は割り込みや例外処理からの復帰命令)でPSW(ステータスレジスタ)のEMビット(ビット29)を1にしつつ、V30のオ

```
H S V 関数デモプログラム
B A S I C マニュアルのH S V 関数の例を
ハンドコンパイルした
              V70ボード版
                                            中森 章 1992.5.1
                        .text
              CTRL-C 時の処理を設定する
                        mov.h
DOS
add.w
              グラフィック関係の諸設定
                                            #12,r1
._CRTMOD
._G_CLR_ON
#1,r1
._VPAGE
                        mov.w
IOCS
                        TOCS
                                            #0,r1
._APAGE
                        IOCS
               グラデーションのかかっ
                                          た球を表示
30:
               31:
                                   r22
36:
                                            work, r20
#0, r25
                        mov.h
38: _loop1:
                                            #15,r25
                         cmp.h
                                            _done
#0,r24
                         mov.h
    _loop2:
                         cmp.h
                         jgt
mov.h
                                            _next1
#0,r23
    loop3:
                         cmp.h
jgt
mov.h
mul.h
                         mul.h
mov.h
mul.h
add.h
add.h
mov.h
mul.h
               キーの入力状態(割込み)をチェック
                                             _KEYSNS
65: _next3:
                         inc.h
                                             r23
_loop3
68: _next2:
                         inc.h
71: _next1:
73:
74: _done:
                         push
                                             #0
._EXIT
                         align 4
 79: JOB:
                         movea.w term_mes,[-sp]
DOS ._PRINT
add.w #6,sp
                                   _done
     term_mes:
                                             "CTRL-C が押されたYrYn"
```

```
リスト1
                                   sphere(x1,y1,hu)
                                   fill(x1,y1,x1+127,y1+169,0)
                                              mov.h
movea.w
mov.h
mov.h
mov.h
mov.h
mov.h
                                                                        #0,8[r20]
169[r5],r0
r0,6[r20]
127[r6],r0
r0,4[r20]
r5,2[r20]
r6,0[r20]
r20,r9
                                               shl.w
                                                                        #16,r4
#0x1f00,r4 -- r4: fffffff 00011111 0000000
               112: #
113:
                                               add.w
                                                                                          -- x1+64
                                               add.w
                                               mov.w
                                                                        #0, 12
                                                                                          -- for gi=0 to 31
                 17: sphere loop1:
                                               cmp.w
jgt
mov.w
sub.w
                                                                        #31, r2
                                                                        sphere_ret
#31,r3
r2,r3
r3,r3
                                                                                          -- hi=31-gi
-- hi*2
-- for ii=0 to 1
                                                add.w
                                                                        #0.r22
                                                mov.w
                      sphere loop2:
                                                                        #1,r22
sphere_next1
                                   circle(x1+64,y1+64,hi*2+ii,hsv(hu,31,gi)+ii,0,360,256)
                                                                        #256,12[r20]
#360,10[r20]
#0,8[r20]
                                               mov.h
                                               mov.h
                                                                       [r4](r2),r1
._HSVTORGB
r22,r0
r0,r1
r0,6[r20]
                                               movea.b
                                               add.w
                                               mov.w
mov.h
                                                                        [r22](r3),r0
                                               mov.h
mov.h
                                                                       r0,4[r20]
r5,2[r20]
r6,0[r20]
r20,r9
._CIRCLE
                                   paint(x1+64,y1+64,hsv(hu,31,gi)+ii)
                                              moven.w
movea.w
mov.h
mov.h
mov.h
mov.w
locs
                                                                        . PAINT
                       sphere_next2:
                                                inc.w
                                                                        sphere_loop2
                       sphere_next1:
                                               inc.w
                                                                        sphere loop!
                      _paint_work_start:
                                                                        100
               .space
                                                                        1024
```

ブジェクトコードがある領域に制御を渡せばエミュレーションモードに入ることができます。エミュレーションモードからネイティブモードへの復帰はエミュレーションモードで例外を発生させることで行います。

V30の命令コードが実行できるといっても、CPUの実行を止めるとか、割り込みを禁止するなどの特権性の高い命令は実行せず、例外が発生するようになっているようです。リスト2ではこの目的にV30のホルト (HLT) 命令を使用しています。

リスト2ではメモリにある2つの数値の和,差,積を計算してメモリに格納するというV30のプログラムを実行させていますっ。ネイティブモードに復帰してからDOSコールによって計算結果を画面に表示するようになっています。この結果を見ることでV30エミュレーションモードが確かに動いたことを知ることができるでしょう。

ご存じのように、Human68kのファイルフォーマットは MS-DOS コンパチ、Human68kのDOSコールはMS-DOSのファンクションコールのほぼ上位コンパチであることを考えるとMS-DOSエミュレータなどは比較的簡単に作成できそうですね。

なお、リスト2は相当行儀の悪いことを していますから、ソースコードデバッガで トレースすることはできません。

7) リスト 2 ではV30の命令といいながら,8086の ニーモニックでコメントを書いてある。V30のニ ーモニックで書いてもよかったのだが,馴染みが あるほうを使用するということで,こうしてある。



#### おわりに

V70ボードに関して概要, 性能, サンプルプログラムを見てきました。VFLOAT.X は性能の面で少し期待はずれでしたが, プ

ログラムをV70ボードに転送して実行させる場合は満足のいく性能を示しています。 IOCSコールやDOSコールがサポートされ、 V70があたかもX68000のCPUであるよう に振る舞えるというのは大きな利点でしょう(BASICライブラリがサポートされていないのは残念ですが)。

また、V70ボードの遊び方としては、システムモニタを書き換えることによって、(デマンドページングなどの)もっと高機能な処理を実現させるということも考えられるでしょう。まさに広告の「あなたのクリエイティブマインドを刺激する」という表現がぴったりのボードであるといえます。

#### ≪参考文献≫

- V60, V70ユーザーズ・マニュアル アーキテクチャ編, IEM-949G (第8版), August 1991
   日本電気。
- 2) 牛丸由美子他、『V30エミュレーション・モードとマルチOSへの展望』、インターフェース, 1988年9月号 No.136, pp.230-240, CQ出版.

リストセ

```
.include "vdoscall.mac"
.include "viocscall.mac"
.equ sys_base
.equ ex_chlvi0
.equ ex_emulation
                                                                           ,0xffffe000
,0x60
,0x80
                   V 3 0 エミュレーションモードのプログラム
特権命令を実行する必要があるので
むりやり特権モードになるという党技をやっている
                                                                           中森 章 1992.5.1
start:
                    システムベーステーブルをむりやり変更
                  movea.w level_0,rl
mov.w #sys_basetex_chlvl0,r9
IOCS ._B_LPOKE
movea.w em_handler,rl
mov.w #sys_basetex_emulation,r9
IOCS ._B_LPOKE
chlvl #0,#0
                   align 4
                    ここではレベル O のはず
(この方法はいろいろと使えそう)
level 0:
                    実行するページをレベル3でアクセス可能にする
(かなり強引なことをやってるなぁ)
                  not.w #0,r28
moven.w tarket,r0
getate r0,r2
or.h #0x00fc,r3
update r0,r2
moven.w em_data,r0
getate r0,r2
or.h #0x00fc,r3
update r0,r2
                   レジスタの初期化
                  mov.w #0,r0
mov.w #0,r1
mov.w #0,r1
mov.w #0,r2
mov.w #0,r5
mov.w #0,r6
mov.w #0,r7
mov.w #0,r7
mov.w #0,r7
mov.w #0,r7
mov.w #0,r10
mov.w #0,r11
movea.w target,r9
mov.w #0,r11
movea.w em_data,r11
mov.w r11,r6
shi.w #-4,r11
and.w #0xf.r6
                                                                           -- cs
                   いよいよエミュレーションモードへ
                  movea.w em_mes1,[-sp]
DOS ._PRINT
add.w #6,sp
push #0x23040000
                                                                         -- enter em mode
```

```
.align 4
                        エミュレーションモードで
例外が発生したちここにくる
  82: em_handler:
                       er:
movea.w em_mes2,[-sp]
DOS . PRINT
add.w #6,sp
movea.w work,r9
mov.h em_data+4,r0
bsr itoa
mov.h em_data+6,r0
bsr itoa
                       bsr
mov.h
                                     itoa
em_data+8,r0
itoa
                       push
                                      ._EXIT
                       エミュレーションモードのターゲット
                      PC が O から始められるように 16 でアライン
                       .align 16
                                   0x8b,0x04 -- mov ax,[si]

0x8b,0x5c,0x02 -- mov bx,[si+2]

0x03,0xc3 -- add ax,bx

0x89,0x44,0x04 -- mov [si+4],ax
                        byte
                                    0x8b,0x04 -- mov ax,[si]
0x2b,0xc3 -- sub ax,bx
0x89,0x44,0x06 -- mov [si+6],ax
                                    0x8b,0x04 -- mov ax,[si]
0xf7,0xeb -- mul bx
0x89,0x44,0x08 -- mov [si+8],ax
                       .byte 0xf4
                                                                 -- halt (例外)
                       .align 4
                      16 bit 整数を文字列に変換しプリント
121: itoa:
123: mov.w
124: itoa_loop:
125: rct.h
126: mov.w
128: mov.b
128: mov.b
130: mov.b
131: mov.b
132: mov.b
132: mov.b
134: DOS
135: add.w
136: rsr
                                   #3,r0
r0,r1
#0xf,r1
xtab(r1),[r10+]
r2,itoa_loop
#13,[r10+]
#10,[r10+]
#0,[r10+]
r9
. PRINT
                                    ._PRINT
#6,sp
.data
139: em_data:
                       .hword 0x1234,0x5678
.hword 0,0,0,0
                       .strz "enter into emulation mode\r\n"
144: em_mes2:
                      .strz "return from emulation mode\r\r""
145:
146: xtab:
                      .strz "0123456789ABCDEF"
147:
148: work:
149:
                      .space 10
```

#### そよ風の欲しい季節

やらなきゃならないことのほとんどを, とりあえずなんとか片付けられたので、い まはちょっと楽な気分。あ~あ、さっさと やること全部仕上げて、オアフにでも遊び に行きたいなア。

海のキレイな遠浅の砂浜で、パラソルで も広げて、トロピカルソーダでも飲みなが ら……波の音を聞いて、そよ風に吹かれて まどろんで……, なんちゃって。

お金があればそうするんだけどお、現実 はそんなに甘くないのです。やらなくちゃ ならないことは山のようにあるし。なんか 今年は早く夏がきちゃったみたいで、 梅雨 と重なってむしむしと暑いんだよね。

それでも気分だけは涼しくっ! ってこ とで、なんとなくまたそれなりのCDを買っ てきてしまいました。

今回買ったCDの名前は「Vi•ji•n(びじ ん)」。作曲者は西村由紀江。彼女の作る曲 はいろんなドラマでも使われています。あ の、「101回目のなんとか」という連続ドラ マでも, 聞いた話によると彼女の曲が使わ れてたみたい(テレビはあんまり見ないか らわかんないの)。

曲のイメージは、どちらかというと室内 音楽というか、ムード音楽の系統です。俗 にいう「いい曲」ってカンジ。彼女自身ピ アニストなので、全般にピアノが活躍しま すし、ところどころにシンセが使われてる のも耳に入ってきます。重苦しい感じがな くて、穏やかで優しい曲がほとんどですか ら、涼しい感じがしていいですよ。

実は、彼女は最近10枚目のアルバムを出 したそうで(店員さんから聞いた),ファン になったりして全部集めるとすると, 相当 な金額になってしまうことだけはそっと皆 さんに伝えておきましょ。

ちなみに「Vi·ii·n」は1991年4月に発売 されたアルバムで、CDコードは "PCCR-00041", ポニーキャニオンから出ています。

#### Creative Computer Music入門(10)

# 曲を仕上げる

康史 Taki Yasushi 消息

4カ月にわたって進めてきた「実践作曲講座」も今回で終 わりです。会話ふうに進めてきたので、理解しやすかった のではないでしょうか。こんな感じで皆さんもしゃちほこ ばらずにラクな気持ちで作曲に挑戦してみてください。

それでは、今月も始めることにしましょ うか。

#### サビのメロディ

今回はサビのメロディです。ゲームミュ ージックのため、CメロからAメロヘルー プしますので、今回で曲が完成するハズ!? なのですが……。

> \* \*

私:さて。さっさとやっちゃおう。実は曲 の展開はある程度考えておいたのだ。

こーちゃん:ほんとに"さっさ"だなあ。 まあいいや。んで?

私:サビだからさ。A, B, とはやっぱり 区別つけたいわけ。わかるよね。

こーちゃん: そりゃそうだわな。

私:それで私がまず考えたのは、メロディ のユニゾンプレイ。せっかくフルートとヴ アイオリンを使ってるんだから, ユニゾン させるとキレイにハマるんじゃないかと思 ってね。それから、途中でAABC~BCDC ~G~(Cメロの12~14小節目)のところで "追っかけ"をやろうと思ったの。そう考 えたら、突然フルート2本欲しくなっちゃ ってねえ。

こーちゃん: A, Bも作り変えるの~? め んどくさいなあ~。

私:もう作っちゃったから安心して。

こーちゃん: らっき!

私: それから、いままでオブリガード専門 に当たっていたヴァイオリンが、メロディ とユニゾンしちゃったから、出番の少ない ヴィオラをここで持ってこようかな,って

こーちゃん:おぉ~, サビらしくていいじ やない。

私:うん。あと、チェロがいままで8分の 動くオブリガード、それでもベース的なも のを担当してたでしょ。それを、ここでは 思いっきり滑らかなメロディにしようと思 ったわけ。それに、あんまりにも動くメロ ディだと, せっかくのサビのメロディが隠 れちゃうでしょ。サビのオブリガードは簡 単にしたほうが無難だと思ってね。

こーちゃん:なるほどねえ。

私:それでね。上パート (メロディ用のフ ルート2本, ヴァイオリン) でインターバ ルをかもし出してたから、それじゃあ、下 パートとして, ヴィオラ, チェロを2本の インターバルとして絡ませたらおもしろい んじゃないかな~って思ったの。

こーちゃん: おもしろいのはわかるけどさ あ。それでちゃんと不自然じゃなくつなが るかなア。

私:大丈夫でしょ。やってみればなんとか なる! (いい加減だな)

こーちゃん: (ホントかよ, おい) そんな にいうんならやってみようか。さて、最初 にコードを割り当てるとするか。

私:じゃーん。実はもうやってあるんだぁ

こーちゃん:い,いつのまに!

私:まあ、いーじゃん。できてるんだから。 で、Cメロは (Cメロの頭から数えて) 11 小節目を除いて、全部"王道"の進行だか ら簡単(楽譜参照)。それで、その11小節目 だけど、IVmに進行するでしょ。普通なら IVなんだけど。聞いてみて気がついた人は 気がついたと思うけど、実はここが Cメロ でも一風変わった雰囲気があるとこだから, こうしてみたの。

まあ、ここのIVmの代わりには、Iaugと か、ほかにも裏筋的なことまでいろいろ考 えてみたんだけど、あえてIVmというよう にしてみた。これはなぜかというと、ひと つ前の小節で刺繡音として、Abを使ってる でしょ。これを先取音(とは完全にはいえ ないけど先取的に見て)のように、次にく る非日常的なコードを匂わせてみたという わけね。

こーちゃん:なるほどねえ。そうそう、よ く楽譜見てて思うんだけど, こういう場合 って、G#じゃいけないの?

私:これは、IVm(この場合Fmね)だから Abと。 ただそれだけだよ。まあ、いけない といえばいけないよね。ヴァイオリンなんかは、異名同音(AbとG#みたいな関係の音)が、同音じゃないし。

ああそうだ。こーちゃんが好きだったストリングスのトライアドコードね。やっぱりあると変だから取っちゃったよ。

**こーちゃん**:えぇ。それで厚みはちゃんと出るの?

**私**:押さえるべき音は、オブリガードがちゃんと押さえてるでしょ。だから、厚みはあるはずだよ。

**こーちゃん**:あ~あ。ストリングスのコード欲しかったのに~。

私:え~,絶対下品だよ~。ストリングは あんまりコードぶち鳴らさないほうがい ~い。

こーちゃん:うう~。

私:サビは私が作ったメロディだから、意外と簡単にフルパート思いついちゃったの。ベースはベースノートを単純に叩いてるだけで形になっちゃったし。ヴィオラのオブリガードは何度も何度も聞いてたら、「ほい!」って思いついちゃったし。

**こーちゃん**:なんだ。もうできちゃったんだ。今日は張りきってるな~,なんかあったの?

私:寝たいの,早く……。

楽譜 | バナナパフェ味のそよ風

こーちゃん: ……。

私:結局、曲がすごくかわいくなっちゃったんだけど。夏だから涼しいイメージが欲しかったんで、曲にもそれが出てしまったんだよ。きっと。

こーちゃん: どう考えても、宇宙ものには 向かないなあ。

私:向かないよね~, どう考えても。ボツ だな~, きっと。

こーちゃん:がああん。

ム作んないかなー。

私:これってさ。女の子の絵がバックにあるパズルもののBGMってカンジだよね。 こーちゃん:服をお脱ぎになる女の子? 私:え〜、そうじゃないサッパリした絵がいいな〜。誰かこの曲にフィットしたゲー

こーちゃん: そうだね~, ……じゃないっ。 それじゃ本末転倒じゃんか! ってぇこと は……, んじゃ, 仕事は最初からやり直し じゃないかあ~!

私:……そうみたいね~。ふあああ。もう 眠くなってきたわ。お休みなさ~い。

**こーちゃん**: ずるいっ! そんなぁ, 曲どお すんだよー, あ~ん。

\* \* \*

かくして、こーちゃんと"指紋通"の曲作りの戦いは続くのであった。ちゃんちゃん。

#### まとめ

4回にわたって続いたこーちゃんの"指紋通の曲作成日記 (フィクション)"は,今回で終わりです。この形式だと要点がさっさと説明できないんでシナリオを考える必要性があるからたいへんなんですよ。というわけで,来月からは従来どおりの進行で進めていくつもりです。

でもって、本編中では説明しきれなかっ たことや変更点などを、ここで補足してお きましょう。

まず、Aメロから。Aメロは3度下にハモらせてフルート2を入れただけで、最初のときからなんら変わっていません。3度のハモリはロックなんかのツインギターでよく使われています。3度ってもうわかりますよね?

あとは、5~6小節のところで2回目のみヴィオラが入ってるところがポイントかな?この曲は苦心してMMLで打ち込んだので (MusicStudio PRO-68Kで最初に作って、あとで掲載用にMML化したんだゾ!)、2回目のみにかかるループ命令がなくって大変だったのです。

それからBメロ。前の号で掲載していた



楽譜とはずいぶん変わってるでしょう? もともと, フルートとストリングスのハモ リだったんだけど、フルートが2本に増え たので、メロディのハモリをフルートにま かせちゃって、ストリングスはメロディの 装飾にまわっています。Bメロまでのつな ぎとBメロは、合わせてBメロということ にしました。

さて、今回やったCメロは、今回説明し たとおりなんだけど、最後のチェロをなだ らかなメロディから8分に動かしたのは、 Aメロに戻ったときにキレイにつながるた め。と、まあそんなところですかね。

今回掲載されたZMSファイルを再生す るためには、Z-MUSICシステムが必要で す。できるだけ、先月号に掲載されたver1. 1を使ってください。

必要なサウンドリソースは, CM-64+ Card 5 (Orchestral Strigs)です。もっとも、 リスト中に書いてあるとおり、64番以降の 音色をそれなりの音色に変えれば、それな りに聞けるはずです (へっへ~, 勉強した のだ)。

MMLの知識が皆無に等しいので、スタ カート,アクセント,テヌートなどはぜん ぜんつけていませんが、そのへんは勘弁し てくださいな。

実は,この曲はその当時同時に入ってい た仕事 (SION IIの曲) と, 同じにしてしま えば楽かな~, なんて、ずるいこと考えな がら作ってたんです。でも、それが甘かっ たようで、どうも私が作ると、「かわいい曲」 「悲しい曲」「うれしい曲」なんかはサクサ クできても、カッコイイ曲ができない! ゲームミュージックをあんまり聞いてない せいもあるんだろうけど、はっきりいって 勉強不足ですね~。

あ、指紋通……しもんつう……しおんつ う……SION IIってわかってましたか? (なんつー安直)

それからこの曲のタイトルは、楽譜に書 いてあると思うんですけど、「バナナパフェ 味のそよ風」という名前。出来上がったの を聞いたとき、ふと、「これはバナナパフェ だな」って思ったわけ。これはフルーツパ フェでもチョコレートパフェでもだめ。フ ルーツパフェだと豪華すぎるし、チョコパ フェだと甘すぎるから。淡い甘さのバナナ パフェわ。

日本人は、曲を聞くときにどうしてもタ イトルを欲しがるようで、クラシックでも よく (日本人が) 勝手につけたタイトルが ついてますよね。私も、どっちかというと やっぱり日本人で、タイトルがついてたほ

うがイメージが膨らんで好きなんです。今 回は曲先, 名前あとだけど, 名前先, 曲あ との曲も結構作ります。イメージが膨らん で、楽な場合があれば、逆にイメージを潰 してしまうこともありますけどね。まあ好 き好きですけど。

そういえば、アンケートハガキを読んで ると、採譜のやり方について書いてほしい という要望が結構あるので、次回はこれを やってみましょうか。

採譜はほとんど耳が勝負ですが、「耳を鍛 えてください」だけではあんまりにも説明 にならなすぎるので、なんとか頭で導き出 す方法も考えておきましょう (そりゃ、耳 で取れればそれがいちばんいいんですけ E)

最近は一概にいえなくなってしまいまし たが、ゲームミュージックは音数に限りが あって (X68000ではFM 8 音みたいだし) 採譜しやすいので、とりあえず適当な(昔 の) ゲームミュージックを、 牛贄に上げて やってみるつもりです。ま、楽しみにして いてくださいな。

今月は、楽譜とMMLに時間を取られた せいで、本文が短くなってしまいました。 どうもすみませんね~。

んじゃ,また来月。













#### リスト1

```
2:.comment バナナバフェ味のそよ風(Oh!X 92/7掲載)[Sound Resouce :CM64+C
ard 5] By Rohju.
         3:
4:(b1)
    5:
6:(m1,5000) (a MIDIO2,1)
7:(m2,5000) (a MIDIO3,2)
8:(m3,5000) (a MIDI11,3)
9:(m4,5000) (a MIDI12,4)
10:(m3,5000) (a MIDI13,5)
11:(m6,5000) (a MIDI14,6)
      13:/*
                                                                               CM-61 Set up
      15:.roland_exclusive $10,$16=[$7F,$00,$00]/* Initialize
    16: | 17:.roland_exclusive $10,$16=( | 18: | $10,$00,$00 | 19: | $38 | 20: | 1, 5, 4 | 21: | 4, 1, 0, 0, 22: | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | }
                                                                                                                                     /* LA Sound Part
/* MasterTune(440Hz)
/* Reverb
                                                                                                                                  /* Partial Reserve
    25: $52,$00,$00 /#
26: $38 /*
27: 1,3,2 /#
28: 4,5,8,4,0,6/#
29:]
30: 31:/# @cll: CN=64 Arco define Expression.
   31:/# @cll: CN-64 Arcc define Expression.
32:
33:(ol40)
34:
35:/#
35:/#
36:
37:(t1) @is41,$10,$16 @cll @74 /# lst Flute
38:(t2) @is41,$10,$16 @cll @75 /# 2nd Flute
39:(t3) @is41,$10,$16 @cll @35 /# Violin
40:(t4) @is41,$10,$16 @cll @65 /# Viola(Card 5のない人は@35)
41:(t5) @is41,$10,$16 @cll @68 /# Violin Cello (@35)
42:(t6) @is41,$10,$16 @cll @73 /# Contra Bass (Pizz.) (@29)
43:
    43:
44:/*Track 4,5,6は、Card 5(Orchestral Strings)の音色を使用してい
45:/*&ので、それぞれの音色を注釈の搭画句にある音色に変えて下さい
   45:/** るので、それそれの音色を注釈の揺戯内にあ
46:
47: (t1) @u40 @v127 L8 o5 q8 [do]
48:(t2) @u35 @v10 L8 o5 q8 [do]
49:(t3) @u28 @v080 L4 o4 q8 [do]
50:(t4) @u30 @v110 L1 o3 q8 [do]
51:(t5) @u60 @v080 L8 o3 q8 [do]
52:(t6) @u40 @v110 L8 o2 q8 [do]
53:
54:/* A×ロ
55:
       56:(t1) |: e4.c>g2& g8g<cefedc# d4.e4.>a4& a2.ab <c2&ccdc >b2<c
56:(t1) |: e4.c>g2& gagscereuc-t...

4d4

4d4

57:(t1) | f4.ee2 d4.ee2 :| d4.cc2 >b4.<cc2

58:(t2) |: c4.>ge2& e2c=t>a4 (d1 >a2.ag a1 gig4a4b4<

59:(t2) |: c4.cc2 >b4.<cc2 |: b4.<cc2 >b4.<cc2

60:(t3) |: c2(gf=g]2 e2g< d2&d8ed8 >a1 <f1 >b2<cd

61:(t3) | f.e8e2 d.e8e2 |: d.c.>b8/68 d8e8)b8/c8&c2

62:(t4) rrrrr<c4.c8e2>b4.c8e2 |: d.c.>b8/c8 d8e8)b8/c8&c2

63:(t4) rrrrr<c4.c8e2>b4.c8e2 |: d.c.>b8/c8 d8e8)b8/c8&c2

64:(t5) |: c>gb<cecyptc& c>gb<cc>sbb/cs d3e8)b8/c6&d4d2a<

64:(t5) |: c>gb<cecyptc& c>gb<cc>sbb/cs d2&c2

64:(t5) |: c>gb<cecyptc& c>gb<cc>sbb/cs d2&c2

65:(t5) | c>ba<c>ba<cc>ba<cc>c2:| c>gab<c>bb/c6

65:(t5) | c>ba<c>ba<cc>c2:| c>gab<c>c2:| c>gab<c>bb/c6

65:(t5) | c>ba<c>c2
```

```
66:(t6) |: c1.cc4r4 c4.cc#)abkc d4.ddr4 d4.ddc)bak c4.cc2abkc)
b4.

67:(t6) bigibik c4.cc4r4 >b4.kcc4r4 :|>bikf4 d4.cciri >b4.kcc4r4

68:

69:/4

70:

71:(t1) c2&ccdc >b4b4kc4d4 f4.ec2 d4.ec2 f4f4f4gfk fedic4d4 f4.

62: d1.ec2

72:(t2) c1>b1kc4.cc2 >b4.kcc2 c4c4c4dd& dc)b4a4b4k c1.cc2 >b4.kcc2

73:(t3) l.8 c1 >b4.bkc>bkcd f4.ec2 d4.ec2 f4f4f4gfk fedic4d4 f4.

62: d2.ec2

73:(t3) l.8 c1 >b4.bkc>bkcd f4.ec2 d4.ec2 f4f4f4gfk fed4c4d4 f4.

63: d2.dk.ec2

74:(t4) l.1 rrrrrrr

75:(t5) c3abkc&c3akdc >bgabkcdd$e f4.ec2 dcdec2 f3abkcfegfk fed

4c3bkcd f4.ec2 dcdec2

76:(t6) c4.cc3abkc >b4.bgiblk c4.cc4r4 >b4.kcc4r4 >a4.aabkc4 >b4.bbkcf4 c4.cc4r4 >b4.kcc4r4 >b4.kcc4r4 >b4.bbkcf4 c4.cc4r4 >b4.bbkcf4 c4.cc4r4 >b4.bcc4r4 >b4.bcc4r4 >b4.bcc4r4 >b4.bcc4r4 >b4.bcc4r4 >b4.bcc4r4 >b4.bcc4r4 >b4.bcc4r4 c4.cc4r4 >b4.cc4r4 >b4.bcc4r4 &c4.cc4r4 >b4.bcc4r4 &c4.cc4r4 >b4.bcc4r4 &c4.cc4r4 >b4.bcc4r4 &c4.cc4r4 >b4.bcc4r4 &c4.cc4r4 >b4.bcc4r4 &c4.cc4r4 >b4.cc4r4 &c4.cc4r4 >b4.cc4r4 &c4.cc4r4 &c4.cc4r4
```



コンピュータアーキテクチャ編

# コンピュータの基

Misawa Kazuhiko 三沢 和彦

今月から、コンピュータアーキテクチャをテーマとした連載を開始します。 コンピュータの設計、製作を通して、コンピュータそのものを理解すること が目標。まずは連載の方向性、コンピュータの基本構成を解説します。

今月から気分も新たに「コンピュータア ーキテクチャ編」がスタートします。これ までの「ハードウェア工作入門」では、X 68000のジョイスティックポートにつない で動作させる, アイデア回路の製作を中心 に扱ってきました。いままでやってきた2 年間にわたる連載で、エレクトロニクスの 重要な回路は、ほとんど網羅して取り上げ てきたつもりです。

主な内容は, 先月の総集編でひととおり 解説しましたので、そちらにも目を通して みてください。しかし、振り返ってみると しだいに教育的な内容から離れてきてしま ったようです。取り上げた回路も私の個人 的趣味が強く、しかも特殊なICを使ったも のばかりで、あまり一般的ではなかったか もしれません。

そこで、この新しい連載では、より一般 的な電子回路の基礎を取り上げてみること にしました。テーマとして、私たちが日常 使っているパーソナルコンピュータのアー キテクチャを理解することを目標とします。 コンピュータは、いまでこそ高性能なCPU やLSIチップが高密度に集積されたマシン になっています。しかし、原理的なところ から解きほぐしていくと, 意外に単純なア ーキテクチャからなっていることがわかる はずです。要するに、コンピュータアーキ テクチャのモデルを,皆さんでも工作でき る程度の簡単な回路で、シミュレートする ことができるのです。

今後ますますコンピュータ産業が複雑、 多様化していくなかで、ソフトウェアだけ でなくハードウェアの知識も必要不可決の ものとなってきています。日頃慣れ親しん でいるはずのコンピュータが, ハードウェ アとしてどのような仕組みで動いているの かまったく知らないでいると、あっという 間に時代からとり残されてしまうことにな りかねません。だからといって、難しい読 み物だけではなかなか受け入れにくいとこ

ろもあるでしょう。

この連載では、これまでどおりの「ハー ドウェア工作入門」の続編ということで、 実際に回路製作をしながらハードの基礎を 学んでいく方針を貫いていこうと思います。 しかも、工作するハードウェアは初心者で も完成させられるように、IC1個だけの極 めて簡単なものから、ゆっくりとしたペー スで進んでいくつもりです。これから,回 路の仕組みを解説する理論編, 実際に工作 する手順を説明する実習編, そして, 完成 した同路でコンピュータアーキテクチャを シミュレートする応用編に分けて、難しい ところは何度も繰り返しながら説明してい きます。

今月はコンピュータの基本構成を説明し ていきます。X68000など、市販のパーソナ ルコンピュータをいくつかのブロックに分 け、それぞれの役割を明らかにします。来 月には、各ブロックの基本的な役割をシミ ユレートするためのIC1~2個のモデル 回路を設計, 製作します。実際に組み上が った回路の動作を追いながら、一般的なコ ンピュータシステムに当てはめ、動作原理 と役割を解説します。最初はCPUの基本演 算機能とデータ転送機能に絞り、そのあと はCPUを取り巻く周辺回路も扱っていく 予定です。

最終目標としては、 まったく独立したコ ンピュータシステムを組み上げるか,ある いはX68000に接続するトランスピュータ の形にするかして、 実用的なシステムを皆 さん自身の力で、組み上げていけるように していきたいと思っています。しかし、ど こまでやれるかは、皆さんの応援しだいと いうところです。具体的な意見を, アンケ ートハガキにでも書いてきてくれると嬉し いですね。

それでは、コンピュータシステムの構成 要素を, 分解していくところから始めまし よう。



#### コンピュータの構成

コンピュータのアーキテクチャは、1949 年にフォン・ノイマンによって提案された プログラム記憶方式が, 現在も主流となっ ています。このプログラム記憶方式とは, 計算の実行内容を記述したプログラムを, 外部記憶装置 (メモリ) に順番に記憶させ ておき、それを中央処理装置 (Central Pr ocessing Unit: CPU) が逐次読み出してき て実行していくものです。

この方式の最大の利点は、記憶させるプ ログラムを変更すれば、それに応じた動作 をさせることができる点です。皆さんお馴 染みのコンピュータも, ハードウェアだけ ではただの箱, ソフトウェアであるプログ ラムを打ち込むと、計算やグラフィックを 実行させることができるわけです。そして, 1台のハードウェアでもプログラムをロー ドし直すことで、さまざまなプログラムを 走らせることができます。この連載でも, やはり一般的なフォン・ノイマン方式のア ーキテクチャに絞って解説を進めていきま

フォン・ノイマン方式のコンピュータは, 大きく分けて次の3つの部分からなってい ます (図1)。

- 1) 中央処理装置 (CPU)
- 2) 外部記憶装置 (メモリ)
- 3) 入出力インタフェイス (I/O)

今月は全体像をつかむため、ひととおり 順番に解説していくつもりです。また、今 後製作していく回路の方針についても, そ れぞれの場所で言及していきます。



#### 中央処理装置(CPU)

CPUの基本的な機能は、外部から入力し たデータを演算することです。CPUは、コ ンピュータの中枢部で命令やデータを記憶 してあるメモリから読み込み、それを解読して実行したあとに、その結果を再びメモリに戻します。メモリから取り込んだデータは、CPU内のレジスタという記憶領域に一時的に保持されます。

演算の種類としては、加算、減算の算術 演算やAND、OR、NOTなどの論理演算、 1ビットずつ桁をシフトするシフト演算な どがあります。CPUの中でこのように演算 を行う部分は「演算部」と呼ばれていて、 特に基本的な算術論理演算のできる演算装 置のことをALU(Arithmetic and Logical Unit)といいます。

X68000シリーズのCPUは、モトローラの68000というICです。参考までにこの

CPUが実行できる算術論理演算命令を、表 1に挙げておきました。このALUの動作を 理解することは、コンピュータの基礎を押 さえるうえで大変重要なことです。

また、ALUのほかにもシフトやローテート命令を実行するシフトレジスタという演算器もあります。これについてもいずれ取り上げていくつもりです。

さて、CPUの基本機能は演算ですが、いま述べた演算部だけではCPUとして十分ではありません。というのも、フォン・ノイマン式コンピュータでは、実行命令であるプログラム自体もメモリ内部に格納させていますから、メモリから読み込んできたデータが実行命令なのか、ただのデータな

のかを判断する必要があるからです。

たとえば、最初に読み込んできたデータが加算命令だったとします。CPUは、まずその命令が減算でも乗算でもなく、加算であることを解読しなければなりません。次に、加算を実際に行う2つの数値データを、外部から読み込む必要があります。さらに、演算結果をCPU内にあるレジスタのうち、どのレジスタに格納するかについても、指示してやらなければなりません。

このように、命令データを解読しその結果に従い、演算内容に関して実行に必要な手続きを定め、実際に演算を行う演算部に命令として送り出さなければならないのです。この制御信号を生成して送る部分を「制

図1 コンピュータの基本構成



図2 デコーダ



図3 CPUの構成



表 1-1 算術演算命令

| 1-1  | 算術演算命令           |
|------|------------------|
| ADD  | 汎用の加算命令          |
| ADDA | アドレスレジスタとの加算命令   |
| ADDI | イミディエイト値との加算命令   |
| ADDQ | インクリメントを汎用化した命令  |
| ADDX | 倍精度の加算命令         |
| SUB  | 汎用の減算命令          |
| SUBA | アドレスレジスタとの減算命令   |
| SUBI | イミディエイト値との減算命令   |
| SUBQ | デクリメントを汎用化した命令   |
| SUBX | 倍精度の減算命令         |
| MULS | 符号付き乗算命令         |
| MULU | 符号なし乗算命令         |
| DIVS | 符号付き除算命令         |
| DIVU | 符号なし除算命令         |
| CMP  | 汎用の比較命令          |
| CMPA | アドレスレジスタとの比較命令   |
| CMPI | イミディエイト値との比較命令   |
| CMPM | 連続した配列の比較命令      |
| CLR  | クリア命令            |
| EXT  | 符号拡張命令           |
| NEG  | 符号反転命令           |
| NEGX | 符号反転の拡張命令        |
| TST  | テスト命令(ゼロとの比較をする) |
| TAS  | テストアンドセット命令      |

表 1-2 論理演算命令

| AND  | 汎用のAND命令            |
|------|---------------------|
| ANDI | イミディエイト値とのAND命令     |
| OR   | 汎用のOR命令             |
| ORI  | イミディエイト値とのOR命令      |
| EOR  | 汎用のEOR命令            |
| EORI | イミディエイト値とのEOR命令     |
| NOT  | の補数(すべてのビットを反転)する命令 |

御部」と呼びます。制御部における実行命 令の読み取りと解読には、デコーダという 回路が使われます(図2)。デコーダという のは、命令データの種類の数だけ出力端子 があり、読み込んできた命令データの内容 に対応する出力に制御信号を分岐させる役 割があります。

いまの説明でもわかるとおり、CPUにお ける2つの部分, すなわち, 命令を読み込 んで解読する「制御部」と、与えられたデ ータに対して実際に演算を行う「演算部」 とは、 互いに独立して動作しているわけで はありません(図3)。したがって、CPUの 動作をシミュレートするには、 演算部と制 御部との組み合わせ方まで、 考慮しなけれ ばならないことになります。 実際の回路で、 どのように制御信号などのやりとりを行う かについて, モデル回路で確認していきた いと思います。



#### 外部記憶装置(メモリ)

メモリはプログラムとデータを記憶させ ておくところです。用途によってROM ( Read Only Memory) & RAM (Random Access Memory) の2種類があります。 ROMは読み出し専用のメモリで,外部から 自由に書き換えることができません(もち ろん特殊な装置では書き換えられる)。 ROMを使ったものには,入出力関係の基本 的な処理をサブルーチンの形で, 記憶させ てあるものが多く見られます。

入出力関係の基本処理というのは, X68 000シリーズでいうIOCS (Input Output Control System) ルーチンです。このIOCS ルーチンは、キーボードやフロッピーディ スクドライブなど,入出力装置を直接コン トロールするための機械語サブルーチンが 集まっています。

ユーザーが各種アプリケーションプログ ラムを作るときに、ハードウェア部分はこ のルーチンを呼び出すことによって,効率 的にプログラム作成が行えるのです。した がって、ハードウェアの基本的仕様を変え ない限り、これらのIOCSルーチンは書き換 える必要のないプログラムであるため, ROMに入っているのです。

それに対し、RAMは読み書きが自由な メモリで, ユーザーが必要に応じてプログ ラムやデータをロードして使います。処理 が終わった結果のデータをセーブしておい たり, あるいは処理の途中で一時的に退避 させておきたいデータなどもセーブするこ とができるのです。

ほとんどのコンピュータ システムでは、このRAM を主記憶装置と呼び,メイ ンに使っています。X68000 シリーズでも、システムや プログラムを記憶するメイ ンRAM, グラフィック画 面を記憶するグラフィック VRAM, テキスト画面用の テキストVRAM, スプライ ト画面用のスプライト VRAMなど、いろいろな役 割のRAMが装備されてい



メモリにはひとつずつ順番に番地 (アド レス)が割り当ててあって、それぞれのア ドレスに数値データが格納されています。 その格納の仕方は、ラッチという論理回路 を使っています。ラッチの基本的な意味は 「掛け金を掛ける」ということで、時間的 に変動していく0/1の論理信号を一時的に 保持する (記憶する) 働きがあります。

X68000シリーズで装備されているいろ いろな役割のRAMも、結局、回路としては 同じものでこのラッチ回路を使ったもので す。外部記憶装置では、ラッチを構成する ためのモデル回路について製作実習を行い, メモリの基本的な動作を理解しようと考え ています。



#### 入出カインタフェイス (I/O)

コンピュータは人間によって使われる以 上,人間とCPUとがやりとりする出入口が なければなりません。これらの入出力装置 をI/Oインタフェイス (Input/Output) とい

入力装置としては、身近に使われている キーボード,マウス,ジョイスティックな どがあります。出力装置はディスプレイ, プリンタなどが代表的でしょう。

また, フロッピーディスクやハードディ スクといった外部記憶装置も,メモリとい うよりはI/Oといえます。I/Oについても、 複数の装置に対して各々アドレスを設定さ れており、ある装置とデータをやりとりす るときには、そのアドレスを指定するよう になっているのです。

ちなみに、I/Oアドレスとメモリのアド レスとを分けないで、メモリにアクセスす るのと同じ方法でアクセスできるI/Oを 「メモリマップドI/O」といいます。X68000 シリーズやMacintoshなど、モトローラの 680X0系CPUを使っているコンピュータは, この方式を採用していますね。

このI/Oに関する回路設計の考え方と製 作実習は, 先月までの「ハードウェア工作 入門」で毎回詳しく扱ってきた内容です。 これまで連載を読んでこられた読者には, ある程度馴染みのある事柄ではないでしょ うか。しかし、新連載ではCPU周りとの関 係に着目して、もう一度簡単に取り扱う予 定です。



#### 来月からのテーマ

コンピュータは、いま述べたような3つ のブロックから成り立っています。そして これら3つのブロックのうち, すべての処 理に対して命令を下すCPUのアーキテク チャが、コンピュータ全体の構成を決める といってもよいでしょう。

最新のコンピュータがどんな複雑な処理 をこなしているとしても、すべてCPUの内 部で基本演算をいくつも組み合わせること によって行われているのです。そういう観 点から,今後はCPUのアーキテクチャにつ いて重点的に考えていくことにします。 CPUの中身がどういう回路からなってい るのか、そしてそれぞれの回路がどういう 動作に対応しているのかを説明しながら、 コンピュータの基礎に迫ってみたいと思い ます。

来月からは実際の回路実習として, 演算 機能の最も基本である加算器から始めます。 AND, OR, NOTなどの論理回路の説明か ら入って,それらを組み合わせてできる「組 み合わせ回路」をいくつか考えてみたあと, 2つの入力に対してその和を出力する加算 器の設計、製作へとつなげていきます。そ のあとは、減算器や乗算器など、より高度 な回路へと進んでいく予定です。では、来 月からコンピュータアーキテクチャの世界 へ足を踏み入れていきましょう。

















て、ピーするか というと ……





スージー・ベッカー女史が描いた、のどかで痛快な教科書「大事なことはみーんな猫に教わった」(前回記載)の中に、「家にいるからといって、電話に出ることはない」という項目がある。

電話のベルが鳴っている。そのそばで猫は何か自分自身のことに目をかがやかせてゴキゲンですわっている。電話にそれほどとらわれることはないんだ、という光景が楽しい。猫は電話と同じ空間にいながら別の階層を保っているのだろう。彼、ビンキーの3大スローガンは「ソフトに」「クールに」「神秘的に」なのだそうだ。

家にいると何度も電話のベルに呼びつけられる。オマエは何をおいても受話器をとるべきだと、ベルは叫びつづける。電話なんてそんなに偉いものじゃない。出ようと出まいとこちらの勝手のはずだ。ただマズイことに、まちがい電話も無用のセールスも、だいじな用件も、みんな同じ音でわめきたてる。それでしかたなく、一部分の必要を拾うために、すべてのベルに応じることになる。

#### こちら予備校

電話の半分以上が、さまざまなセールス なのだが、そのなかでもこのごろは高校生 のトオルを標的にした予備校からの勧誘電 話が多い。

「トオル君のお母さんですか?」

本人か保護者でなければセールストークが無駄になるから、まず確認をする。 **156** Oh! X 1992.7. それから、どこからか得ている本人の中 学時代の公開模試の成績、偏差値などをあ げて、あれこれ立ち入ったアドバイスをは じめ、こちらの親心を刺激する。

通学している高校の行事日程などもよく 調べてあり、授業の進行状況をほかの高校 を例に比較し、それとなく危機感を持たせ たりもする。自力だけでは不利、予備校が お手伝いしましょうとさそいかける。

都内とその周辺に予備校は1700ほどある そうだ。全国では5000以上になるらしい。 子供の数が減っているために、小学生の学 習塾も生徒あつめにたいへんだという話を 聞く。予備校もいまのうちに実績をあげて、 生き残りをはからなくてはならないのだろ う。

毎日といっていいほど、さそいの電話が かかってくる。同じ予備校からちがう責任 者の名前で、個々に勧誘してくるところも ある。

「○○予備校はお子さんの高校の授業とう まく対応しませんから, やめたほうがいい ですよ」

「つぶれてしまうところも多いですけど、 ウチは30年やってますから大丈夫です」

熱心のあまり、そんなことまで言う予備 校もある。

そのうち新手の電話がかかるようになった。

「こちらは予備校ではありません。予備校 の内容についての情報を提供したいのです が、ご利用になりませんか」 奇妙な話だなと思っていろいろたずねて みたら、受験したい大学の傾向に合った、 本人にふさわしいと思われる予備校を紹介 するビジネスなのだそうだ。

「お宅さまから料金をいただくことは決し てありません」と強調する。

「ご不審に思われるかもしれませんので説明いたしますと、私どものご紹介で予備校に入学なさいます場合、こちらで手続きをさせていただきます。そのときに予備校側から若干の報酬をいただいております」

電話セールスの全盛時代だ。電話ごとき にだまされるものかとシッカリ者を気どっ ていても、ひとたび自分の関心事に触れら れると、あやうくとりこにもなる。

異次元にいて人の行動を乱す電話は「悪魔が発明したものだ」という言葉もあるそうだが、やっぱり庶民の万能機。ベルの音が少しうるさくても、対面することにくらべたら手間も時間も小さなものだ。

#### なんて読むのお

友人から、ちょっとした質問の電話があった。何かを考えるきっかけになる電話はありがたい。

「CADはキャドと読んでいいんでしょ, CAIはシー・エー・アイなの?」

「そ,そう……ね」

「じゃ, アスキーが出してる, カード3, 4っていうのがあるでしょ。あれはスリー, フォーなの, サン, ヨンなの?」

「ウーンと、そうねぇ……」

電話の主のナカムラさんは, 高校までいっしょだったおさな友達で, 同じ字を書く恭子さん。A大学の英文科に進み, 2人のお子さんのお母さんである。

「目の不自由な人たちのために, 朗読のボランティアをしているの。報酬は交通費程 度なんだけど, 好きなことだから」

私たちは昔の演劇少女で、新宿区の演劇コンクールなどによく参加した。子供ながら翻訳ものも演じた。児童劇や学校劇の主役は子供だから、背の低い私は主役が多く、男の子の役ばかり。背の高いナカムラさんやホントの男の子たちは、みんな大人の役だった。「君は声がアルトだから、男の子にちょうどいいんだよ」と先生は言っていたが、ほんとの理由は身体的な条件だったようだ。

「DOSはドスで、OSはオー・エスね」

ボランティアとしては都合のよいときに しごとを引き受ければよいらしいが、1冊 の本の朗読については、正確な音読のため に、すべて自分の責任で言葉の調査をしな ければならないそうだ。公共の施設の一室 で朗読の録音が行われ、テープのかたちで おさめられるという。

「いままでは一般の書物だけだったけれど、 こんどはじめてワープロについての本を読 むことになったの」

その中にパソコンや通信の用語もたくさん出てくるのだが、読み方がわからなくて困っているという。

たしかに、ふつうの書物や文学作品なら、 国語や漢字の辞典をひくことで正しい読み 方を知ることができる。それがパソコンや ハイテクの用語となると、辞典類には意味 することの説明はあっても読み方まで記さ れているとはかぎらない。

「SIGはシグでいいんでしょ, CUGはシー・ユー・ジーなのね」

「そうよ」と、正しいつもりで答えるけれ ど、確信があるかというと、自分の周囲の 人がおおかたそう言っているというだけの ことだ。広く普及しているシステムやマシ ン、ソフトなどは一貫した読み方が定着し ているが、そうでないものは、それぞれ自 分流に読むこともある。だからといって問 題になることもない。

NATOやPKOのように、政治やニュースの必須用語には、読み方に申し合わせがあるのだろうが、パソコン用語にはそれほど厳密な申し合わせはいらないようだ。近くで見聞きするかぎり、お互い意味が正しく通じれば音読についてはあまり深くこだわるふうはない。

なぜなら、もともとパソコンやOAの世界は、基本的には音がないものだ。画面を見て認識すればそれですむ。そして黙って入力すればいい。画面内の用語や略称を、いちいち声をあげて読む人は少ない。それが便利さのひとつの姿でもある。英文字や記号をほんとうはどう読むのかわからなくても、それほど困らないのだ。

パソコンの言葉は「書き言葉」に似ているが、「書き言葉」でも「話し言葉」でもない第3の言葉かもしれない。

そういう言葉の正しい読み方を追究する

最初の人が、なんと朗読のボランティアであるとは。そして、耳をすませる人の前で、パソコンの言葉がきれいな明瞭な音となって流れるとは。いままで想像できなかった情景だ。

#### 音楽のように

NHK-FMで、毎日午前中の15分間朗読の時間がある。国内、海外の名作を、声優としても定評のある俳優さんたちが読み聞かせてくれる。あるいは目の不自由な人たちの楽しみの時間かもしれない。

ひとりの人が、自分の声によってある物語の世界を描きだす。すばらしい力だなと思う。1冊すべてを読み切るというものではなく、ある部分を2週間くらい朗読するので、ストーリーを聞くのが目的というより、FM放送の音の良さで、朗読する人の声の演奏を味わうといった時間でもある。

「猫とコンピュータ」を単行本にするというとき、かつてのY編集長や連載担当の女性編集者Iさんとずいぶん話しあった。

アナログのかたちでデジタルの一面を伝えたい、そのためにごくふつうの読みもののように縦書きの本にしたい。それがY編集長の意見だった。

ページ数の制約もあって、内容的にも書きなおしをしなければならなかったのだが、いちばんの問題は、随所に出てくるアルファベットや英文字のプログラム用語をどうするかということだった。

けっきょく, 英文字も記号も基本的には すべて縦書きにすることになった。みんな 物語の流れの中に入れる, そんなつもりの 処理になった。

ただし、思い返してみると、これらをどう発音してもらうのかについては、まったく考えがおよばなかった。パソコンをさわったことのない人たちでも、誰にでも、ふつうの本として読んでもらいたい。それが編集長をはじめとしたみんなの意図だったのなら、読み方のわからない言葉があってはいけなかったのだ。

こういう本を朗読してもらうと, どんなことになるだろうと, ふと考える。「アスタリスク」とか「レマー ク」なんて言うのかな。「ゴー・ト ウー・センサンビャク」なんて, 笑 わずに読めるだろうか。音楽的な美しさに はなりそうもない。

「それから、朝日新聞のデータベースに HIASKってあるでしょ、あれはハイ・アス クなの、それともエイチ・アイ・アスクな の?」

ナカムラさんの質問はつづく。

「エ……??? あ, アラ? ハイ・アスク だと思うんだけど」

「そうよネ, じっさいに読むことってない でしょうからね」

とうとう向こうから助け船が出た。たいせつな耳から、しっかりと伝達を受けようとしている人たちに、そんな不確実な情報では失礼になる。

「調べてみて,ちがっていたらお知らせします。ところで,同音異義の言葉は,朗読の中ではどう処理するの?」

「それはそのつど、朗読者註といって意味 を説明するの」

熱演がすぎて耳ざわりになるような朗読 は好まれない、個性をおさえて淡々と読み すすめるのがよいそうだ。

HIASK は「ハイ・アスク」だった。

読み方がはっきりしないのは、おもに英文字の略称で、それに数字やカタカナが連結している場合が多い。ネーミングした人にたずねるのが最善なのだが、「Lotus 1-2-3」などの数字を日本語で読むか、英語で読むかは、あまり論点ではないように思う。

朗読はひとりでできるスポーツだ。誰もいないときは発声練習に新聞記事を読んでみることもある。私にとってはカラオケに 代わる楽しみかもしれない。



illustration: Kyoko Takazawa

# スーパーウォークマンの逆説

#### 切手大DATのデビュー

ひさびさにちょっとこれは……と僕をうならせるモノがあります。それが、ソニーが今年2月に発売した通称「スクープマン」です。何がすごいかというと、切手大の大きさのカセットを使うDATであるということです。3 cm×2.15cmで厚さが5 mmなのですから、確かに厚さが少しあって縦にちょっと伸ばした切手といったところです。

マイクロカセットというのもありましたが、それとは比べものになりません。体積比でいえばマイクロカセットの4分の1よりも小さいのです。このミニDATテープを25個集めて、やっと普通のカセットテープの大きさというビックリものです。

マイクロカセットと大きさで比較してどうのこうのいってもいいのですが、決定的な違いは、とにかくDAT、つまりデジタル録音ですから、音質が普通のカセットやマイクロカセットなどとは、天地の差であることは疑いの余地がありません。早く実物の音を聞いてみたいと思います。

今回発売されたのはポータブル型であり、大きさは、11.3cm×5.5cmで厚さが2.3cmです。したがって、ここにある最新機種ではありませんが、かなり小さい部類に入るウォークマンを細く縦長にした感じで、容量的にはほぼ等しい感じです(厚さ数ミリ分大きいかな?)。これでDATというのですから、それこそ「スーパーウォークマンの誕生」というべきでしょう。

このきわめつきの超ミニDATカセット、その名前を「NTカセット」といいます。NTというのは、Non Tracking(ノン・トラッキング)の略でして、この製品の技術的なウリなのですが、地味といえば地味なネーミングと感じた方はいませんでしたか?ところが、この印象は案外いいところを突いているのです。

#### いい加減な読み取りOKの技術

DATなどをこのように究極的に小さくしたときにいちばん問題となるのはなんでしょうか?それは、回転ヘッドとテープとの位置関係をどのようにしたら正確に制御できるかということです。テープには細かく斜めにトラックが走っており、隣のトラックを読んだりせずにきちんとひとつずつ

読んでいかなくてはならないとされるから です。

ここで優秀な技術者たちはこう考えたのです。隣のトラックを間違って読んでもあとでつじつまを合わせればいいのではないか。そうです、データとアドレスを両方読み込み、つぎつぎとランダムアクセスメモリに書き込んでいき、あとで再構成すれば(アドレス順に読んでいけば)いいのです。

このような、いわば逆転の発想があった からこそ、正確な制御が不必要になったの です。その結果、安定した再生が実現され、 また、複雑で小回路化が難しいメカを削減 することが可能となったのです。

もちろん、この方式においても正確な制御が要求される部分はいくつかあります。 そのひとつがバラバラに書き込まれるメモリの容量の問題です。その容量には限界がありますから、テープの速度をそれなりの精度で制御しなければならないのです。あふれそうになったら速度を遅くしたりすることです。

#### 目立つちや困る理由

スーパーウォークマンとも呼ぶべきこの 製品、ソニーはなんと残念なことに「会議 などのメモ用録音機」と位置づけたいよう なのです。上司の声をなぜ高品質のデジタ ル音で聞こうというのか、ほとんど意味不 明といってはいいすぎでしょうか?

しかし、派手に「スーパーウォークマンDAT」として売りまくることができないことには、明確な意味があります。実は、この製品の市販化までには10年以上にも及ぶ苦難の道のりがありました。障壁となったのは、技術的な問題というよりは、むしろ政治的な問題です。このへんの詳しい経緯は、日経エレクトロニクス誌550号の開発者に対するインタビュー記事などからも読み取れます。インタビューを受ける彼らの表情は底抜けに明るいのですが、それだからこそ彼らのいままでの道のりを考えさせられてしまうのです。

試作品自体はすでに1984年にはできていたそうです。それがなぜ今年まで日の目を見なかったのでしょうか? その理由は、おもに次の2つのようです。

1) オーディオ業界の合意ができている従来のDAT規格との競合

2) ソニーが次世代オーディオ決定版と提唱しているミニディスクとの競合

従来DATは音はもちろんいいものですが、ウォークマン程度の大きさにするのが難しいという問題や著作権問題などがあり、パッと普及するまでには至っていません。一方、従来の普通のカセットの市場はすでに飽和しています。そこで、ソニーが次世代オーディオ用の切り札として提案しているのがミニディスク(MD)というわけです。

このような現状において、この製品を「スーパーウォークマンDAT」として派手に売り出すことは、ただでさえ苦戦しているDATの市場をさらにかき回すことになり、また、次世代ミニディスクとの関係も曖昧になると、ソニーの姿勢がほかのメーカーからだけでなく消費者からも問われてしまうということです。

ミニディスクについては、多少微妙な側面もあります。それは、業界としての統一がまだ得られていないということ、というよりは、別の媒体を使う別の規格であるDCCと将来のシェアをかけて水面下でしのぎを削りあっているという段階にあるのです。

こういうような政治的状況を考え、この超ミニDATをメモ用録音機などという、いってみればさえない位置づけで売らざるをえなかったのです。

この商品の存在さえ知っている人はあまりおらず、知っていてもステレオ録音できるの? という程度なのですから、開発スタッフへの同情は禁じえません。でも、彼らの笑顔の写真を見ると、「発売にこぎつけただけでもラッキー!」とまでいえそうな苦難の10年をやはり感じてしまいます。

#### よいものと売れるものとの関係

よいものがそれほど注目されずに終わる, ということは、この世の中ではそれほど珍 しくないことであるのは、まあ事実である といってもよいでしょう。ところで、ある ものがよいものであるということと、ある ものがよく普及する/売れるということと の関係はいったいどのようになっているの でしょうか?

ここで、"もの"というのは商品あるいは 芸術的作品一般、場合によっては人間など、 広く意味するとします。また、よいものが どういうものかという議論にはなるべく立 ち入らないようにします。問題が複雑にな りすぎるので。

さて、よいものがよく売れ広まる、とい う世の中は、それは理想的だといえましょ う。 よいものを送り出す人はそれなりの (精神的な意味も含めて) 恩恵を受けるで しょうし、受け手のほうもよいものを得る ことができるのですから。

ところが、必ずしもそうなっていないと ころが世の中です。なぜ、よいものがよく 売れないのかという疑問に対する最初の答 えがソニーのスーパーウォークマンの例か らわかります。

#### 回答1 政治的理由でわざと広めない

もちろん,総合的には広めたいという気 持ちには変わりないのですが、このソニー の例からわかるように、別の製品をより広 めたいという場合がこれに相当します。政 治的理由とひと口にいっても, もっと個人 的な価値観などにもかかわる、さまざまな 原因がありうると思います。たとえば、マ イナーということにより積極的な意義を与 えたいという場合などです(「テレビなんか に出たくない」などもこの一種でしょう)。

#### 2つの不幸な回答

広める/売るということが具体的にどの ようなことであるかを考えたとき、もっと 積極的な理由が見つかります。それが,

#### 回答2コストを考え無理して売らない、あ るいは質を落とす

僕など、こんなコスト(お金や労力など) は無駄じゃないと思っているので、たとえ ば、似たようなものを選択しようとすると きには、なるべく売る努力をしていないほ うを選択するという行動パターンが身につ いています。たとえば、宣伝しまくってい るような会社のビールは飲む気がしないの です (どこの宣伝も似たりよったりだっ て?)。なぜならそのぶん絶対に手抜きがあ るはずだと勘ぐってしまうからです。

「モノをたくさん作り、たくさん売り、た くさん買うことが、社会の発展にとって絶 対的善である」という暗黙の規範を持つ現 代資本主義において,回答2に示した問題 はきわめて本質的な問題であるといえます。

3つ目の回答, それはよいものとは何か という哲学的問題にもからんできてしまう かもしれないのですが、回答2よりも根本 的に思えるので避けざるをえません。

とりあえず、要するに、どんなものでも 本当のよさというものがわかるには、それ なりのトレーニングというか、熟練という か、能力というか、とにかく、ある一定の キャパシティというものが必要なのではな いかという仮説が考えられます。

もし、この仮説を認めるというのならば、 あとはスムーズな話かもしれません。どん な分野, 種類のモノでも, 人数的にいって 熟練している人は少なく, アマチュア的な 人が多いとするのも無理な前提ではありま せん。人それぞれ得意なことはありますけ れど、それ以外のすべてのものにおいては、 素人なのですから。

そういうわけで、多くの人に売ろうとす ればするほど、多くの初心者にもウケるよ うなレベルに落とさないと駄目だというこ とになります。

#### 回答3 よいものはそもそも多くの人には 受け入れられない

もし、これが成り立つならば、そもそも 世の中とは不条理なものだということにも なりそうです。本当によいものを作ること のできる送り手は(皆に広まるかという点 では)評価されないということに等しいと 考えられるからです。

回答3については、僕は確かに否定せざ るをえない点は多々あると思います。しか し、声高に話すような気になれないのも事 実です。なぜならば、回答3は、"もの"と いう分野が無数にある, つまり, ある人の 熟練度をある基準で測っても, それは無数 にある基準のひとつであるということを前 提としているのですが、それが忘れられが ちだからです。

それが忘れられたときに、あるひとつの 基準を絶対化したり,「大衆は所詮馬鹿だ」 的な暴論に結びつきがちであるといえまし ょう。イヤミなマイナー志向もこれと同じ ようなものですね。

#### 日本一不遇なマシン

日本のパソコン市場で、よいものなのに ウケていないマシンといえばなんでしょう か? もちろん, Oh!Xの読者として, X68 000またはMZというところをあげること が予想されます。妥当な意見でしょう。

しかし、考えてみると、本誌が現にここ

に存在し、しかも、10年も続いているとい う事実を見るだけでも、これはそんじょそ こらではなくウケているといえはしないで しょうか (もちろん, 次のような反論があ るのは、承知ずみです。本誌が10年続いた のは俺たちが買ってやっているから。本誌 の内容がいいからであって、Xがウケてい る/いないとは関係がない。あるいは、もっ と何十倍も部数が出ないとXの素晴らしさ には見合わない)。

僕は現存する不遇なマシン日本一といえ ばAMIGA以外にはないと思っています。 もしかして、AMIGAの実物を見たことが ある人は読者のなかでもごく少数派なので しょうか。などといいつつ、僕も実際のと ころ触ったことはたぶん昔に1回、御茶の 水のパイナップルというすごく小さな店で 少しいじった程度なのです。ちなみに、こ この主人は数年前に本誌を出しているソフ トバンクから『アミーガパラダイス』とい う, たぶん日本で唯一のAMIGAの単行本 を出しています。その店で、映画のような 画面や効果音を持ったゲームを見せられて びっくりして帰ったことを覚えています。

アメリカやヨーロッパでは、フリークに 熱狂的に愛されるマシンとしての地位は確 立されているようで、AMIGA専門誌も出 ています。ですから、アメリカでのAMIGA の地位は日本におけるX68000に(越えては いないが)近いといえます。AMIGAは日本 では、ごくごく少数のゲームマニアとコン ピュータグラフィックのセミプロ/プロが 使用しているにとどまっているようです。

ポップアートの化物,アンディー・ウォ ーホルに「AMIGAでのアートを僕が気に 入ったのはそれが僕の仕事と似ているから だ」といわしめたAMIGAが、コンピュータ グラフィックやマルチメディア関連で使用 されるのは当然としても,一般にウケない のはなぜでしょう。たぶん、販売元のコモ ドール社や日本の代理店となるべきところ が、日本の市場ではどうせ駄目だとあきら めて、なにもしていないということがいち ばん大きいのでしょう。

でも、やはり、よいものはよいのです。 Macintoshのように, 一太郎が動くように せがまれるマシンになれ、とはいいません が、もっと広まるべきですね。AMIGA(ラ テン語で女友達) がふびんですね。

今年のバルセロナ五輪を楽しみにしていた。

ぼくは女子スポーツを見るのが好きで、 女子プロゴルフの中野晶選手、女子プロレスの尾崎魔弓選手など好みの選手は多いが、 なかでも女子マラソンの松野明美選手と女 子バレーボールの斎藤真由美選手の2人は 大のお気に入り。

小柄で可憐な松野選手が命をすり減らしながらという表情で前へ前へと歩を進めていく姿には、エクスタシーにも似た美しさがあふれていて感動的。ぼくだけではなく、彼女が走る姿に魅せられて女子陸上を見るようになったという人は結構多いと聞く。

斎藤真由美選手はイトーヨーカドーチームのエースで、日本人選手とは感じさせないほどパワーとファイトが魅力。 適度にボーイッシュな雰囲気もあってか、試合中のひきしめた表情が実に絵になる。 松野選手とは違った意味で戦う女性の美しさがある。

ただ、松野選手はトラックからマラソン に転向した直後であり、あまり実績がなかった。また斎藤選手は貧血、肩痛と相次ぐ トラブルで昨年からずっと調子を崩したまま。

ちょっと不安だな、とは思っていたが、 悪い予想が的中して、4~5月に決まった それぞれのバルセロナ五輪代表選手選考で 見事に2人とも外されてしまった。

しかたがないといえば、しかたがない。 でも、おおいに不満である。なにしろ選考 基準など、あってないようなものなのだ。

女子マラソンは何試合かある選考対象レースでの様子を見て選考会で決める、ということになっているのだが、特に出場回数の義務づけもなければ、何位以上が何回とかいう必要条件もない。指定されているレースのうちのどれかで、ある程度の活躍をして、あとは選考委員の心証をどのくらい得るかということにかかっている。

女子バレーに至っては、もう全日本チームスタッフの気分ひとつにかかっている。 極端な話が何ひとつ条件はない、といっていい。日本リーグ戦や黒鷲杯でどれだけ活 躍しても、まったく関係がない状況だ。

この結果、松野選手がリクルート所属の 有森選手に3人目の出場選手の座を奪われ てしまったことは、スポーツニュースなど でご存じのとおり。

泣くに泣けないところなのに, 追い打ち

をかけるように、

「トラック競技に戻れば五輪出場の可能性 がある」

などという話が出てくるに及んでは、ア然としてしまう。ちょうど営業からSEに転向してやっと実績を出して張り切っている社員に「営業に戻るのがいやならクビだ」と伝えるようなもんだ。

一方の斎藤選手は、これはまあ体調不良 で最近は控えに回っていたのだからしかた がない。しかし、もれ方が悪い。

今回の五輪チームは、ダイエーの山内美加選手を除けば、既得権で出場できるベテラン選手のほかは日立チームの選手や元日立の選手が大半。斎藤選手の穴を埋めるよ

#### X - O V E R · N I G H T

(クロスオーバーナイト)

#### 〔第24話〕 ダイエーとリクルート

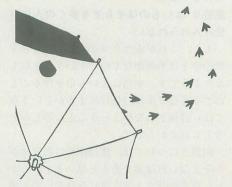

TAKAHARA HIDEKI 高原 秀己

うに頑張った高山選手などほかに活躍した 選手も多数いたが、あっさりと無視された。

ソウル五輪のときに一部で批判の声も出たのだが、バルセロナでも全日本チーム=日立、という構図になる。ほかのチームの選手は単なる応援係として行くようなものだ。おそらく、今回も日立の選手がレギュラー出場することだろう。理由は簡単で、組織からOBまですべて日立一色に塗りつぶされているからだ。一時期のジャイアンツー色だったプロ野球界と同じである。

マラソンやバレーボールに限らず, どう もアマチュアスポーツ界には, キナ臭さが つきまとう。ほとんどの種目で, 誰か特定 の人物や組織の意思が働いたかのような選 手選考が繰り返される。

マラソンの選手選びなど素人が考えても 簡単だ。選考レースを2試合やって代表者 2人を決めて、2位以下からタイムで3人 目+補欠を決めるなり、敗者復活戦をすれ ばいいだけだ。本来は五輪の本番では一発 勝負なのだから、選考レースは2試合でも 多すぎるくらいなのである。バレーでもス パイク率だとかサーブ率の値をもっとわか りやすく指標にする手はいくらでもある。

誰からも文句のつきようがない、はっきりした選考基準に基づいた科学的なスポーツ界にする必要があるはずだ。いつまでも大学の運動部感覚で組織運営していていい時代ではない。有望な選手の芽を摘んでしまう体質になりかねない。すでになっているのかもしれないが。

\* \* \*

そういうわけで、4月にマラソンの3人目の五輪出場者に選ばれたのは、男子がダイエーの中山選手、女子がリクルートの有森選手なのであった。

ダイエーとリクルート。

何をどう考えてみても、およそ接点のない会社である。リクルート株の3割がダイエーに移って、リクルートがダイエーの資本傘下に入るなどとは、どう常識で考えてもありえない出来事が起こってしまったのだから恐れ入る(実はその話を中心に書こうとしたのだが、五輪シーズン間近ということもあって、話がついついそちらに移ってしまった)。

これは某新聞の大スクープだったのだが、 読んだときはピンとこなかった。実話とし て頭に入ってこなかった、といっていい。

ぼくのようなイメージ先行型のマスコミ 人にとっては、こういう自分の想像力を超 えるような出来事が実際に起こってしまっ たとき、というのは本当に辛い。限界を感 じてしまうからだ。

いずれにせよ、これを機に時代は変わっていくかもしれない。コンピュータ関連業界もいつまでもNEC、IBM、富士通……ではすまなくなる。少なくともソフトやネットワークでは、ダイエーや東急、セゾン、小田急、阪急、といった大手資本がゾロゾロ出てくる可能性がある。西友の無印良品パソコンにダイエーのオレンジOSをのっけてワーナー映画の特製バーチャル・リアリティゲームで遊ぶ……笑いごとではない。



イマジニア ☎03(3343)8911

#### レミングス

X68000 5"2HD版

7,800円(税別)

3名

見かけは結構地味だけれども、ひとたびプレイすれば異様なまで にハマル。面は簡単なものから超ムズイ頭の体操(?)までたっぷ りと用意されているが、連続的に遊んでしまうこと間違いなし。

X68000用 3.5/5"2HD版2枚組

3名

7,200円(税別)

自然界の共存をシミュレートす る, 環境ソフト指向ゲーム。エ

ディット機能もついているので, 自分なりの遊び方を考えるのも

面白いかも。



M.N.M Software 20423 (60) 3084

電机本舗 ☎03(3447)1773

#### XIN/XOUT

X68000用 3.5/5"2HD版

14,800円(税別)

1名

MacintoshとX68000, MS-DOSマシンを リンクさせて、ファイル転送を行う「XIN/ XOUT」の最新バージョン。データのやりとり に困っている人はお試しを。



マイクロデザイン出版局 203(3551)9381

#### プレゼントの応募方法

とじ込みのアンケートはがきの該当項目をすべてご記入のうえ、 希望するプレゼント番号をはがき右下のスペースにひとつ記入 してお申し込みください。締め切りは1992年7月18日の到着分 までとします。当選者の発表は1992年9月号で行います。



ソフトバンク ☎03(5488)1360

#### Inside X68000

6,800円 (税込)

#### 2名

値段もオシャレなこの 単行本は,本誌では昔 からお馴染みの桒野氏 の執筆によるもの。桒 野氏をご存じない方々 は, 先月および今月号 の本誌の特別企画でき っちり確認のこと。

#### ウィザードリィ 幻想曲

1,980円(税込) 2名

「ウィザードリィ日記」の作者である矢 野徹氏が、どこまでも奥深い「ウィザ ードリイ」の物語を散文詩で綴った単 行本。



#### 5月号プレゼント当選者

1 スターウォーズ (北海道) 吉田未央 (宮城県) 吉川 登 (埼玉県) 筒井圭 一郎 2 ブリッツクリーク (神奈川県) 岩浅裕一 (大阪府) 乾義和 (奈良県) 太田貴道 3 Out Run CD (神奈川県) 玉木俊秀 (愛媛県) 家田貴之 4 X 68000 C プログラミング (長野県) 宮島雅史 (愛知県) 菅本博之 (大阪府) 福森淳 (兵庫県) 岩狭源晴(福岡県) 中村学 5 写ルンです(滋賀県) 鈴山俊吾(大 阪府) 山下洋(広島県) 桐本順功(香川県) 早野哲也 (敬称略)

以上の方々が当選しました。おめでとうございます。商品は順次発送いたし ますが、入荷状況などにより遅れる場合もあります。また、雑誌公正競争規 約の定めにより、このプレゼント募集に当選された方は、この号の他の懸賞 には当選できない場合がありますのでご了承ください。

・ン・ギ・ン・情 • 報

#### **NEW PRODUCTS**

X68000用増設5インチFDD CZ-6FD5 シャープ



シャープはX68000用, 増設5インチFDD 「CZ-6FD5」を発売した。

2ドライブ搭載で、従来のX68000シリー ズと同様のオートイジェクト、オートロー ド機構が付いている。また、ドライブ番号 切り替えスイッチで、 増設側のドライブ番 号を0と1,または2と3に設定可能とな っている。このため、従来のX68000シリー ズ用5インチソフトをメディアコンバート せずにそのまま使用することができる。そ して, X68000 Compact XVI専用接続ケー ブルが同梱されている。

主な仕様は以下のとおり。

· 記憶容量

アンフォーマット容量 1.604Kバイト フォーマット容量 1,262Kバイト (8セクタ, 1,024バイト時)

・転送レート

500Kバイト/sec

· 記録密度

9,646BPI

• シリンダ総数

77シリンダ

・トラック総数

154トラック

・ディスク回転速度

360rpm

• 消費電力

15W (定格)

· 外形寸法

65mm(幅)×260mm(奥行き)×194mm(高さ)

· 重量3.7kg

価格は99,800円(税別)となっている。 〈問い合わせ先〉

シャープ(株) ☎03(3260)1161,06(621)1221

X68000用CD-ROMドライブ KGU-XCD 計測技研



計測技研はX68000用CD-ROMドライブ 「KGU-XCD」を発売する。

本機は、CD-Technology社製CD-ROMド ライブ「CD Porta-Drive」に、FirstClassTechnologyがX68000用のCD-ROMドライバ を制作したもの。

使用ドライブは東芝製「XM-3301」、イン タフェイスはSCSI, 平均アクセスタイムは 325ms, キャッシュメモリを64Kバイト搭 載している。

ドライバは、ハイシエラフォーマットを ベースとしたISO規格に準拠している。こ れによりMS-DOSやPC-9801シリーズ、FM TOWNSで採用されている同規格のCDを X68000で扱うことができる。

そして、SX-WINDOW上でCD-ROMを アクセスするアプリケーション. 「Macintoshファイルビューア」と「オーデ ィオCDプレイヤー」が付属する。

また、CD-ROMメディアの第一弾として フリーウェアソフトを集めた、「フリーウェ アコレクション (仮称)」をドライブと同時 に発売する予定。

価格は118,000円 (税別)。現在予約記念 価格 (通販のみ) として93,800円 (税別) で予約受け付けをしている。

<問い合わせ先>

(株)計測技研 20286 (22) 9811

#### BTRONパソコン 電房具1B/note パーソナルメディア



パーソナルメディアでは、障害者向け機 能 (イネーブルウェア) を標準装備した, BTRON仕様のノートパソコン「電房具1 B/note」を発売した。

イネーブルウェア機能とは手、目、耳に 障害を持つ人が、できるだけ健常者と同じ ようにコンピュータを利用するための機能。 具体的には、目が見えにくい人のための文 字拡大機能、手の震えがある人のためのキ ーボード、マウスの反応時間を調整する機 能, 同時キー入力が困難な人のための一時 的なシフトキーロック機能などがある。そ して, これらの設定を確認する意味での音 声フィードバック機能を装備している。

また、これらのイネーブル機能はOSレベ ルで実現されているため、アプリケーショ ン側を改造せずにこれらの機能を使用する ことができる。製品仕様は以下のとおり。

· CPU

80386SX (16MHz)

・メモリ

4Mバイト

・グラフィック640×400ドット

白黒16階調

162 Oh! X 1992.7.

#### · 重量 3.1kg

価格は485,000円 (税別)。従来ユーザーには、有償でソフトウェアアップデートサービスも行っている。

〈問い合わせ先〉

パーソナルメディア(株) ☎03(5702)7858

システム手帳サイズインスタントカメラ **ミスター・ハンディーMF** 富士写真フイルム



富士写真フイルムは、システム手帳サイズのインスタントカメラ、フォトラマ「ミスター・ハンディーMF」を発売した。

「ミスター・ハンディーMF」は従来機のオートフォーカスタイプ「ミスター・ハンディーAF」のシャープな画質と、固定焦点タイプ「ミスター・ハンディー」の低価格を兼ね備えた、マニュアルフォーカスタイプとなっている。

厚さ45mmのシステム手帳サイズ,重量790gと携帯性にすぐれ,ビジネスツールとして利用しやすくなっている。また,主な特長としては,低輝度自動発光ストロボ(強制発光可能)機構,セルフタイマーを内蔵し、3点ゾーンフォーカスによるピント合わせで,簡単に0.9メートルから無限遠までのシャープな写真を撮ることができる。

なお, 価格は27,800円 (税別) となっている。

〈問い合わせ先〉

富士写真フイルム(株) ☎03(3406)2981

ハンディ液晶プロジェクタ **HP-M**1 富士写真フイルム

富士写真フイルムは小型,軽量液晶プロジェクタ「フジックスハンディープロジェクターHP-M1」を発売した。

本機の特長は、側面に装備された3イン



チの液晶モニタ。これによって、大画面投影とモニタの 2 通りを楽しむことができる。大きさは100mm(幅)×185mm(奥行き)×64mm(高さ)、そして430gの小型サイズであり、40型テレビサイズへの拡大も約1.6mあればよく、従来機よりも投影距離が短くなった。

価格は69,000円(税別) となっている。 〈問い合わせ先〉

富士写真フイルム(株) ☎03(3406)2981

ファイル転送ユーティリティ XIN/XOUT I 電机本舗

MOS BART & T

XIN/XOUT I



電机本舗はMacintoshとDOSマシンを, RS-232Cで接続しファイルを転送する 「XIN/XOUTII」のX68000版を発売した。

これは、MacintoshとX68000をRS-232C (38,400bps)で接続し、双方向にて転送を行うもの。基本的な操作はMacintosh側からX68000をコントロールするようになっている。メニュー選択によりファイルを選択、MacintoshのDAMOVERに近い感覚でファイル転送を行うことができる。

ファイル変換機能にはバイナリファイル、 テキストファイル、さらにマイクロソフト のSYLK、管理工学研究所のK3、CVS形式 などのデータベースファイルに対する変換 機能も備えている。そして、テキストファ イルはユーティリティ側で自動判別して、 それぞれのテキスト形式に自動変換されて から転送するようになっている。

Macintosh に は3.5″2DD, X68000に は 3.5″, 5″2HDの両方が供給され、接続用の RS-232Cケーブルも同梱されている。

価格は14,800円 (税別)。従来の「XIN/ XOUT」、「アウトバーン」からのバージョ ンアップを、4,800円で実施している。

〈問い合わせ先〉

(有)電机本舗 ☎03(3447)1773

#### INFORMATION

ネットワークバトルコミュニケーション ファイナルリコール エルスタッフ

エルスタッフでは、ダイヤルQ<sup>2</sup>サービスを使ったRPG的アクションゲーム、ネットワークバトルコミュニケーション「ファイナルリコール」を開始した。

内容は電話回線を通して、同じようにアクセスしてきたユーザーと、テレリアルスペースと呼ばれる仮想世界の中で戦闘するもの。対戦相手とのコミュニケーションができるところが大きな特長。プレミアムメンバーになることで、通常のオープン戦だけでなく毎月行われるトーナメントにも参加できる。

アクセス番号は☎0990(31)4821, 使用料は30円/60秒(通話料別)となっている。 〈問い合わせ先〉

(株)エルスタッフ ☎03(3373)4117

リアルタイムロールプレイングゲーム **ルビンスタインの鉱山** インターブレイン

インターブレインでは、パソコン通信を 使ったマルチプレイヤーのリアルタイム RPG「ルビンスタインの鉱山」を、ダイヤ ルQ<sup>2</sup>サービスを使って開始する。

プレイヤーは広大なダンジョンの中を探索しながら、ほかの回線からアクセスしてきたユーザーと、情報交換をしながらゲームを進めていけるようになっている。

アクセス番号は☎0990(34)0781,24時間 運営している。

〈問い合わせ先〉

(前インターブレイン ☎03(0630)6059

ペンギン情報コーナー **163** 

# FILES MINI

このインデックスは、タイトル, 注記--著者名, 誌名, 月号, ペ ージで構成されています。暑くな ってきました。夏休みももうすぐ、 遊びすぎてあとで宿題がどっさり 残らないよう, いまから計画をち ゃんと立てておこうね。

#### 参考文献

1/0 工学社 ASCII アスキー コンプティーク 角川書店 テクノポリス 徳間書店 POPCOM 小学館 マイコン 電波新聞社 マイコンBASIC Magazine 電波新聞社 LOGIN アスキー

#### ▶ハードラボラトリー

プリンタ特集。シャープの製品は熱転写プリンタ「CZ -8PC5」とフルカラーインクジェットプリンタ「IO-735X」 を紹介。——編集部, POPCOM, 6月号, 114-116pp.

#### ▶ワープロ/パソコン通信新聞

パソ通ゲーム「エアーウォーリア」、統合された新アス キーネット, 通信でよく使われる顔マークなどワープロ/ パソコン通信の最新情報を掲載。 — 山本まさこ, マイ コンBASIC Magazine, 6月号, 84-87pp.

#### ▶日本パソコン百景

工場で見かける工作機械や製造装置のショウ, Technol ogy Japan'92を見学する。クリーンルーム用ロボットやフ ィルタなど、素人には理解できない装置の連続。また、 展示されていた業界誌「月刊バーコード」とはいったい? -編集部, ASCII, 6月号, 190-191pp.

▶パーソナルワープロ8機種のDOS文書交換と通信機能 をチェックする

MS-DOSとの文書交換機能や通信機能まで搭載するよ うになったワープロ。その実力を比較検討してみる。特 別企画ワープロクロスレビュー付き。――編集部, ASCII, 6月号, 257-261pp.

#### ▶2002 未来コンピュータ

10年後のコンピュータの姿を考えるシリーズ。今月は カラー液晶,バーチャルリアリティなどの最先端技術の 応用の可能性について。——編集部, ASCII, 6月号, 265 -272pp.

#### ▶バカパパのモノを買い物

電動ハブラシで脳ミソまでリフレッシュの巻。バス法 用, ローリング法用など細かな電動ハブラシの事情に触 れながら、歯フェチの世界にいってしまいそうな | 本を 選ぶ。 --- バカパパ, ASCII, 6月号, 332-333pp.

#### ▶パソコン通信情報BOX

ネットワークに関するニュース, 高速回線を使ったと きの価格差の一覧などを収録。また、大手ネットワーク にアップロードされたソフトを紹介する "FREE SOFT WARE INDEX"も入っている。——編集部, ASCII, 6月 号, 363-379pp.

#### ▶チャレンジ! ハイテク競馬

いまや国民的エンタテイメントとして定着した感のあ る競馬。その予想の傾向とあわせ、JRA-VANの紹介をす る。またデータ解析からコンピュータが、ダービー馬に --戸英樹,マ なるための7つの条件をはじき出す。一 イコン, 6月号, 110-118pp.

#### ▶グローバル・ビレッジ・ダイジェスト

米国・春期コムデックス取材の内幕を紹介。OS戦争が にぎやかな時期だけあって、マイクロソフトとIBMの記 者拘束が激しかったようだ。そのほか今回の傾向などを 述べる。 —— 高田正純, マイコン, 6月号, 150-159pp. ▶ビジネスマンのための情報管理術

#### シャープより発売されたDB-Z用「通信カード」「電子手

帳用モデム」を紹介する。これらを使うとハイパー電子 システム手帳DB-Zで各種の通信サービスを受けること ができる。---塚田洋一, マイコン, 6月号, 180-185pp. ▶アルゴリズムを見切ったぞ!?

#### 3次元表示ゲームのアルゴリズムを解説。数学の素養 も必要になるぞ! — おにおん, テクノポリス, 6月号,

138-142pp.

#### ▶ラッキー! ハッピー! オッケー!

ゲームの画面は著作権法の保護の対象になるか、GUI は日本の法律では著作権と認められるかなどの問題を弁 護士に聞く。——編集部, ASCII, 6月号, 356p.

#### ▶MYCOM ティールーム

コピーライターの貝山恵子さんを招いて、コピーライ ティングにまつわる苦労話ややりがいの話を聞く。一 編集部, マイコン, 6月号, 202-203pp.

#### MYCOM WATCHING

企業の人事部門におけるコンピュータ化の波について レポートする。従業員のデータをストックし、プロジェ クトなどの人員構成をはじき出す試みが行われている。 

▶ポケコンゼミナール

ポケコン活用のための連載。PC-1262が持つビジネス シミュレーションの機能を応用して、ポケコンを電話帳 として使用する例を解説する。 ――塚田洋一,マイコン, 6月号, 246-249pp.

#### ▶EDコントライブのDIXシリーズとは?

EDコントライブが先頃発売したフロッピーディスク・ ファクシミリ、DIXシリーズはISDN回線を介してフロッ ピーの内容を高速に送信できるマシンである。その特徴 や利用分野もあわせて掲載している。 ――編集部、マイ コン, 6月号, 250-251pp.

#### ▶入門DIY工作

カウチポテト支援用サラウンドアダプタ「カウチ君」 を製作する。サラウンドの説明から始まって, サラウン ドプロセッサの紹介,製作の解説など。――石川至知, マイコン, 6月号, 255-259pp.

#### ▶PCワーキングルーム

MIDI切り替え器を製作する。シンセサイザや各種MIDI 機器をコードを抜き差ししてつなぎ替える不便さから解 放されるツールだ。 ——石川至知, マイコン, 6月号, 260-265pp.

#### ▶パソコン"音"大研究

MIDIに関する包括的な特集。MIDIの成り立ち、シンセサ イザの歴史やMIDI規格のあらましについて説明したうえ で、MZなどパソコンのBEEP音から考える音の出る仕組 みについての解説、またカセットMTRの活用の方法など についても述べている。--新妻幹也・常岡伸二ほか, I/O, 6月号, 42-77pp.

#### ▶マイコンショウ'92

4月22~25日にかけて開催されたマイコンショウの模 様をレポートする。 低電圧で動作するワンチップマイコ ンの登場や、画像処理関係のシステムが目を引いていた。 一編集部, I/O, 6月号, 96-97pp.

#### ▶マイクロソフトのシステム戦略

4月21日と22日に、ホテルニューオータニで行われた 「Microsoft Developers' Conference — 最先端の技術動 一」の内容をレポートする。日本語Windows3.0や WindowsNT, MS-DOS5.0/Vの概要についてレクチャーが 行われた。——小国健, I/O, 6月号, I61-I63pp.

#### ▶春季コムデックス

約7万人の来場者を集めラスペガスで行われたコムデ ックスの模様をレポート。IBM対マイクロソフトの対立 の図式, ソフトウェアサポートの模様, 新登場のハード ウェアの紹介など。 --デイナ・ブランケンホーン, 1/ O, 6月号, 179-187pp.

#### ▶スーパーコンピューティング入門

数学の世界とスーパーコンピューティングの関わりに ついて紹介する。なぜ研究者は大きな素数をコンピュー タによって求めようとしているのか、その理由などを述 べる。 — 林智雄, I/O, 6月号, 190-192pp.

#### MZシリーズ

MZ-1500 (BASIC MZ-5Z001)

#### **▶** QUESTION BOX

?BOXを5つ穴の中に落とす。アクションパズルゲー ム。 — 山野辺太郎, マイコンBASIC Magazine, 6月号, 122-124pp.

#### MZ-2500 (BASIC-M25)

#### ▶ポットン塔

スライムを操作して敵を避けつつ20の部屋を冒険する。 思考型アクションゲーム。----PFFKPOKF、マイコンBASIC Magazine, 6月号, 125-127pp.

#### X1/turbo/Z

X1シリーズ

#### ▶汽車ポッポXI

線路を伸ばして宝物を拾おう! --- T.E.S, マイコン BASIC Magazine, 6月号, 154-155pp.

#### ▶大衆は馬だ!!

制限歩数以内にゴールにたどり着かねばならない。馬 を使ったパズルゲーム。——山村真,マイコンBASIC Magazine, 6月号, 152-153pp.

X1turboシリーズ

#### Soak

水中コラムス(?)。 ブロックを積み上げ, 底にとどかないように消していく, アクションパズル。 ——小林宏昭、マイコンBASIC Magazine, 6月号, 156-158pp.

#### X68000

#### ► GAMING WORLD

X68000オリジナルのバリバリシューティングアクション「超人」と、発売予定のパズルゲーム「セブンカラーズ」、マウス操作で演奏をシミュレートする異色シミュレーションゲーム「ライフisミュージック」。 — 編集部、テクノボリス、6月号、24・34-35pp.

#### ▶ NEW SOFT

5月に発売予定のシミュレーションゲーム「シュートレンジ」、ウォーシミュレーションゲーム「ジョシュア」などを紹介する。——編集部, LOGIN, 9・10号, 23-26

#### ▶ X 68000新聞

医者になって手術をしてしまうという異色のゲーム「ライフ&デス」がついに X 68000にも登場。シャープ純正の各種ソフト「OS-9/ X 68000 ver.2.4」「BUSINESS PRO-68K Popular」「Multi word ver.1.1」「PressConductor PRO-68K」の紹介。ほかに人口増やせ、木を増やせの環境ゲーム「ノア」。 X 68000で各種リモコンを操作できる周辺機器「MIC-68 K」を紹介。 — 編集部, LOGIN, 9・10号, 236-239pp.

#### ▶ SOFT EXPRESS

タケルで発売中のアクションゲーム「超人」、外科手術シミュレーション「ライフ&デス」を紹介。近日発売のゲームソフトの発売日程表。——編集部、コンプティーク、6月号、62-71pp.

#### ▶ Software Hot Press

戦闘シミュレーションゲーム「シュートレンジ」や、大胆シンプルアクションゲーム「超人」、格闘アクションの「ファイナルファイト」の開発着手を紹介。 ——編集部、POPCOM、6月号、19-20pp.

#### ▶ミュージック・パビリオン

テレビドラマ「HOTEL」のテーマ曲であるFRIENDS(島 田歌穂) のミュージックプログラム。 — ポンポコリン 後藤, POPCOM, 6月号, 174-178pp.

#### ►HOT! INFORMATION

バージョンアップした「C Compiler PRO-68K ver2.1」と「Z's STAFF PRO-68K ver3.0」を紹介。——編集部,マイコンBASIC Magazine, 6月号, 97p.

#### ▶BATTLE FIELD

体当たりで敵を土俵から落とす。宇宙でのどんけつゲーム。——AHO、マイコンBASIC Magazine, 6月号, 159-161pp.

#### ▶ホムンクス

害虫やっつけリアルタイムパズル。——匿名希望, マイコンBASIC Magazine, 6月号, I62-I64pp.

#### ▶ギャラクシーフォース ~TAKE BACK~

セガのゲーム「ギャラクシーフォース」のミュージックプログラム。内蔵音源用。要NAGDRV。——完コピD. 0,マイコンBASIC Magazine, 6月号, 176-178pp.

#### ▶ X 68000芸術祭インフォメーション

第 I 回全日本 X 68000芸術祭グランプリの発表。グランプリを獲得した作品はグラフィック部門の「TORNADO」。 そのほかゲーム部門、ミュージック部門の入選作品を紹介している。全国大会は大盛況で幕を降ろした。──山下章、マイコンBASIC Magazine、6月号、266-270pp.

第 | 回全日本X68000芸術祭全国大会の模様をレポートする。これまで地区予選を勝ち抜いてきた作品を対象に、グランプリ以下の各賞が決定した。そのほか、OS-9/X68000 ver.2.4やC Compiler PRO-68K ver.2.1, Multiword ver.1.1の紹介など。——編集部、ASCII、6月号、289-292

#### ▶第 | 回全日本X68000芸術祭全国大会開催

4月12日に東京・プリズムホールで開催された第1回 全日本X68000芸術祭の全国大会の模様をレポートし、各 作品の内容を紹介する。——高橋雄一、マイコン、6月 号、210-215pp.

#### ▶まじかるメリーどろっぷ

水晶を階段まで持って行こう,のアクションパズルゲーム。水晶はいったん押して動き出すと何かに当たるまで止まらないので,ブロックをうまく配置するのだ。——土方嘉徳、1/0、6月号、102-104pp.

#### SOFT BOX

シャープから発売されたX68000用アプリケーション,「Multiword ver.I.l」,「PressConductor PRO-68K」,「C Compiler PRO-68K ver.2.l」の3つについて,機能の変更点と使い勝手を述べる。——伊藤ゆう, I/O, 6月号, 149-151pp.

▶なんでもQ&A

X68000 CompactXVIの特徴, およびX68000 CompactXVI用の増設フロッピーディスクドライブの仕様についての質問に答える。 --- シャープ株式会社AVCシステム事業推進室, マイコン, 6月号, 296-297pp.

#### ポケコン

#### PC-E501

#### ▶ TOP•BURNER

なんとポケコンフライトシミュレータ。 戦闘機訓練飛行が楽しめる。 — UMIPI, マイコンBASIC Magazine, 6月号、166-168pp.

#### 新刊書案内



笑って覚えるコンピュータ事典 小田嶋隆著 ジャストシステム刊 四六判 215ページ 1,600円 (税込)

実は私もこういうヤツをやろうと狙っていたわけで、「げ、先にやられてしまった」というのが第 | 声。「え? ジャストシステム?」というのが第 2 声。「やっぱり『大地』で作ったな」というのが第 3 声。「どうしちゃったんだ、小田嶋隆」というのが第 4 声。

というわけで,小田嶋隆が贈る小田嶋版パソコン用語事典が本書である。

随所に小田嶋らしさがあふれている希有な用語 事典ではあるのだが、読むほうが慣れてしまった のか、いまひとつノリが悪い。もっとも、はじめ から笑おう、という姿勢で読む私もいけないので あって、冗長な記述が多いために収録されている 項目はかなり少ないのではあるが、それでも、数 多くある下手な「コンピュータ用語事典」を必死 になって解読しようとするよりは、ずっと役に立 つ。

そもそも、世のコンピュータ用語事典やパソコン用語事典の悲惨さには目を覆うばかりで、用のない言葉が収録されているわ、必要な言葉がないわ、難しい言葉はちゃんと辞書文体で難しく書いてあるから読んでもなんのことやらわからないわの騒ぎだから。

ジャストシステム刊ということで、一太郎という項目はあるし(ちゃんと気を使って褒めたのかけなしたのかわからないようになっている)、ときどき、ATOK7の変換を皮肉っているわけで、そのあたりは小田嶋隆らしいといえよう。IBMの項でBuisinessの語源がBusyで、BusyはBushの形容詞形で、って話に逸れていくくだりや、それを受けたアップルの項など傑作もある。

ただ、この人はAXやDOS/V関係に弱い、ということがばれてしまっている(間違った記述がいくつか見られた)ところや、内容に(ギャグを含めて)いささかの古さを感じてしまう点がファンとして残念だ。 (K)



どうなるコンピュー 夕業界 八木勤著 日本実業出版社刊 ☎03(3814)5161 新書判 269ページ 1.600円(税込)

いま、コンピュータ業界全体にダウンサイジングの波が押し寄せている。賢い消費者に成長した我々が、ブランドにまどわされず自分たちのコストに見合ったパソコンを選ぶようになったからだ。そしてメーカー離れを始めたユーザーは、異機種間どうしのデータの互換やアプリケーションソフトの使用などのオープンシステムまで要求し始めた。明らかにいままでの商法ではやっていけなくなったのである。本書は経済問題などをも絡めて、90年代のコンピュータはどうあるべきか、そしてコンピュータ情報産業はこの先どのようになっていくのかを占うものである。



こんなもんいかがっ すかぁ 水玉螢之丞著 アスキー出版局刊 ☎03(3486)1977 A5判 167ページ 1,200円(税込)

本書はEYE-CON誌で連載中の同名記事をまとめ、単行本にしたものだ。パソコンをゲームや仕事など、さまざまに活用している著者が、パソコン周辺のよもやま話やパソコンを使っていてありそうでないこと、なさそうであることなどを女性らしい視点でとらえ、コミカルタッチのマンガやエッセイで描いている。

たしかに、本書は読んですごく為になる本だとはいえないが、パソコンユーザーはもちろん、パソコンを毛嫌いしている人でも気楽に読んでもらえる、そんな本である。たまにはこういった軽い本を読みたいものだ。



CONFIG.SYSの中でDEVICE= IOCS.XとしてIOCS.Xをシステムに組み込むと、デバイス名と

して@IOCSが使えるようになり、フォントファイルを@IOCSにコピーすることでキャラクタフォントを変更することができます。私はバッチファイルの中でいつもキャラクタフォントを変更しているのですが、エディタを使うときに標準のフォントに戻して使いたい場合があります。もLIOCS.Xを解除することなく、フォントをROMフォントに戻す方法があるのなら教えてください。 茨城県 松本 清



IOCS.Xは@IOCSにあるフォン トデータを使ってキャラクタ表 示を行います。おそらくデバイ

スドライバの組み込み時点で,ROMにある フォントデータを@IOCSに転送している んでしょう。IOCS.XにはROMにあるフォ ントを@IOCSに転送するようなスイッチ はないので、一度でも@IOCSに別のフォン トデータを転送してしまうと、ROMフォン トに戻したい場合はIOCS.Xを無効にする か、ROMフォントのフォントファイルを @IOCSに転送するしかありません。ちなみ に一度IOCS.Xを解除(正式には無効に)し て再び組み込んだ (正式には有効にした) ときも、最後に転送したフォントでキャラ クタが表示されます。しかしROM上のフォント データからフォントファイルを生成すること は難しくありません。生成したフォントフ アイルをいつものように@IOCSにコピー することで、ROMフォントに戻すことがで きます。さっそくROMフォントのフォント ファイルの作成方法を説明しましょう。

まずデバッガを用意します。デバッガなんか持っていないという人は、1991年1月号の本誌付録ディスク『謹賀新年PRO-68 K』を解凍したディスク3のTOOLディレクトリにあるDB.Xがデバッガです。

A>DB

-wa:ROM.FON,f3a800,f3a800+7ff でAドライブにROM.FONのファイル名 でROMフォントのフォントファイルが作 成されます。ドライブ名やファイル名は各 自臨機応変に対応してください。



CRTCの機能のひとつ, "テキストアクセスのビットマスク"とはどんなものなのでしょう?

茨城県 野口 友則



マスクという言葉は聞いたこと があるでしょうか。たとえば 1 バイトデータの下位 4 ビットだ

けを取り出したいとしたら,

andi.b #%00001111,d1 としますが,これは上位4ビットを「無条

としますが、これは上位4ビットを「無条件に0にマスクした」ことになるわけです。 テキスト画面の構造は水平型ビットマップ方式です。これは1ドットが1ビットに

プ方式です。これは1ドットが1ビットに対応するもので、1バイトの書き込みで8ドット表示することができます。このような表示方式のため、水平線を引く場合はロングワードで書き込みをすれば一度に32ドットを表示できます(先頭アドレスが偶数番地でないとアドレスエラーになるけど)。テキスト画面の同時アクセス機能を使えば、256ドット引くのも、

movem.1 d0-d7,(a1)

a1はテキスト画面のアドレス

の1命令ですみます。グラフィック画面は 垂直型ビットマップ方式(画面モードに関 係なく1ワードが1ドットに対応)なので、 同じ命令で16ドットしか表示できません。

ちょっとマスクの話からそれてしまいましたが、なんとなくテキスト画面がグラフィック画面に比べて高速に描画できるような気がするでしょう。

確かにいままでの話を単純に比較すると、水平ラインに限ればテキストとグラフィックで描画に16倍の差があります。しかし画面上のある1ドットだけを変更する作業を考えてください。テキスト画面は水平型ビットマップ方式ですから、任意の1ドットを変更するのにも、一度その1ドットを含む8ドット(1バイト)のデータを読み込み、1ビット書き換えたあと、テキストRAMに書き戻す作業をする必要があります。また水平ラインでも始点、終点のX座標が8ドット単位でない場合は同様な作業が必要になります。

テキスト画面に描画するには、変更しないビットを保護する作業が必要になるため、グラフィック画面に描画するよりもプログラムは複雑になりやすい傾向があります。

X68000のCRTCは面倒なビットマスク作業を容易に行うため、アクセスマスクレジスタを設けてあります。レジスタはR23 (\$E8002E)に1ワード分あります。

使い方は、まず、アクセスマスクレジス タに変更するビットを 0、変更しないビッ トを1にしたマスクパターンを書き込みます。これだけではダメで、そのあとにCRTCのR21(\$E8002A)の第9ビットを1にしてアクセスマスク機能を有効にします。たとえば、ビット1,2,3,4,5,8,10だけを変更するなら(スーパーバイザ状態で)、

move.w #%111111010\_11000001, \$e8002e

bset.b #1,\$e8002a

move.w #\$ffff,(a1)

となります。参考までにアクセスマスク機 能を使わない場合は次のようになります。

move.w (a1), d1

ori.w #%00000101\_00111110,dl move.w d1,(a1)

こんな感じになります。



ED.Xにあるタグジャンプの意味がわかりません。教えてください。 愛知県 稲川 利明

タグジャンプ機能とは、アセン ブラでエラーとなった行を素早 く訂正するためにエディタに用



ターゲットファイル名 行番号 のようになっています。「ターゲットファイル名」には訂正するファイル名を指定しま す。「行番号」にはエラーのあった行番号を 指定します。

たとえばTEST.Sというファイル名をアセンブルした結果, 91,110,250行にエラーがあった場合のタグファイルは,

TEST.S 91

TEST.S 110

TEST.S 250

のようになります。

普通タグファイルはアセンブラが出力するメッセージ,

TEST.S 91: bad opecode error TEST.S 110: bad opecode error

TEST.S 250 : bad opecode error

を, as TEST.S > ERROR

のように出力をリダイレクトすることにより自動的に作成されます。しかしAS.X Ver 1.XXではアセンブラの出力がタグファイル形式になっていないので、タグジャンプ機能を使うこともまずないでしょう。

このようにして作成されたタグファイル を(上の例ではファイル名ERROR) TEST. Sと同じディレクトリにあることを確認し、 エディタに読み込みます。そして、

TEST.S 91: bad opecode error の上にカーソルを合せて [ESC]+V (ESC を押してからVを押す)で自動的にTEST. Sが読み込まれ、画面にはTEST. Sの内容が表示され91行にカーソルが合っています。こうしてタグジャンプ機能を使うと、エラー修正のためにいちいち行番号を入力しなくてもすむので、エラーが多い場合にタグジャンプを使うと、修正のために費やす労力が軽減されることでしょう。

タグジャンプ機能を使うには、ちょっとしたコツがあります。それは行番号の大きいエラーから修正していくということです。これを行番号の若いものから修正していって行を削除したり、はたまた2行に増やしてしまうと、それ以降タグファイルで示されている行番号と、実際に修正しているプログラムの行番号の関係がずれてしまうことがあります。それを防ぐためにも、タグファイルを使う場合は、大きい行番号から修正するようにしてください。



現在マシン語でRPGを制作しています。フロッピーディスクにシステムを組み込んで、市販

のソフトのように電源ONで起動できるようにしたいと思っています。調べると 5 月号の62ページにも載っているように,システム (HUMAN.SYS, CONFIG.SYS) を組み込めば,AUTOEXEC.BATから自作のプログラムが起動できることはわかりました。

しかし、これだとHuman68Kの起動メッセージが出たあとに、やっと起動・・・・・となってしまいます。

Y'sだとYsdosという独自のシステムを作ってそれを入れてあるみたいなんですけど、こういうシステムはユーザーが作ることができるのでしょうか。できるのなら教えてほしいです。また起動メッセージを消す(表示させない)方法でもいいです。とにかく市販ゲームに近づけたいのでお願いします。使用機種はX68000XVI、CコンパイラVer.2.0で開発しています。

静岡県 間渕 繁紀



ユーザーが独自のシステムを作ることは技術力さえあればできるでしょうが、それらは起動メ

ッセージを出さないことが目的ではなく、 自社開発のローダによるプログラムのプロ テクトや、ロード時間の短縮、メモリの節約を主眼に置いて開発しているはずです。 起動メッセージを出さない方法はほかにありますから、素直な路線で対処することにしましょう。

てっとり早い方法はCONFIG.SYSと同じディレクトリにTITLE.SYSを置いておくことです(またはCONFIG.SYSの中でTITLE=に続けてTITLE.SYSとなるファイル名を指定します。詳しくはHuman68kユーザーズマニュアルを参照)。Human68kは起動時にTITLE.SYSというファイルがあると、起動メッセージを出さずにTITLE.SYSに従ったタイトルを表示するようになるのです。TITLE.SYSにはテキストタイトルとビットイメージタイトルの2種類があります。前者は文字列を表示します。つまり空の(なにも表示しない)TITLE.

つまり空の(なにも表示しない) TITLE. SYSを用意しておけばいいのです。テキストタイトルの場合、コントロールコード、エスケープシーケンスを含むことができるので、エスケープシーケンスでカーソルを表示しないようにして、表示色を黒にしておけばよさそうです。TITLE.SYSの先頭の1バイトが0以外のファイルはテキストタイトルと見なされますから、エスケープシーケンスをベタ書きしておけば大丈夫です。エスケープシーケンスについてもユーザーズマニュアルに載っています。

ところが、この方法だと画面には何も表示されないのですが、カーソルが点滅してしまい、あまり見栄えのいいものではありません。どうやらカーソル表示OFFのエスケープシーケンスはCOMMAND.Xが起動してからでないと送られないようです。

面倒ですがビットイメージタイトルを使うことにしましょう。ビットイメージタイトルになるとファイルのフォーマットが決められています。これはCコンパイラに付属のプログラマーズマニュアルの付録の中の「3.システムファイル」に内容が公開されています。それを参考にしてX-BASICで無表示のビットイメージタイトルを作成するプログラムを作成しました(リスト1)。このプログラムを実行するとAドライブにTITLE.SYSというファイルが作成されます。このファイルを起動するディスクドライブのルートディレクトリに置くと、起動メッセージを表示せずにシス

#### リスト1

テムを起動することができます。

この方法でもCOMMAND.Xの起動メッセージが表示されてしまいます。プログラムをCONFIG.SYSのSHELL=で起動ですれば大丈夫ですが、AUTOEXEC.BATで各種設定を行うことが必要な場合もあるでしょう。そういったときには、COMMAND.Xの起動メッセージ表示位置(デバイスドライバの組み込み数によって変わる)に必要最低限の黒い四角形を置いておけば大丈夫です。

もっとも確実なのは画面サイズいっぱい のTITLE.SYSを作成することです。96K バイトと多少ディスク容量を食いますが、 ロード中、画面上にゲームのタイトルグラ フィックを表示するなどの工夫もできます。 (影山裕昭)

#### 質問にお答えします

日ごろ疑問に思っていること、どんなこ とでも結構です。どんどんお便りください。 難問, 奇問, 編集室が総力を挙げてお答え いたします。ただし、お寄せいただいてい るものの中には、マニュアルを読めばすぐ に解答が得られるようなものも多々ありま す。最低限、マニュアルは熟読しておきま しょう。質問はなるべく具体的に機種名, システム構成, 必要なら図も入れてこと細 かに書いてください。また、返信用切手同封 の質問をよく受けますが、原則として、質 問には本誌上でお答えすることになってい ますのでご了承ください。なお、質問の内 容について、直接問い合わせることもあり ますので、電話番号も明記してくださいね。 宛先: 〒108 東京都港区高輪2-19-13

NS高輪ビル

ソフトバンク株式会社出版部 「Oh! X質問箱」係





#### READERS TO THE

ようやく日照りはカンカン, 夏らしい 日々がやってきました。夜行性の人にと っては、そろそろサングラスなしで日中

に出かけるのがつらいことでしょう。で も、日に当たりすぎて灰にならない程度 は外に出ましょうね。

◆5月号の特集は「明日のための環境づくり」。 かくいう僕は昨年6月号の「初心者のための環 境構成術」で、コマンドシェルの人になったた め、5月号の特集を読んでもうちょっとパワー アップするかな、と思ったけどちょっと残念な 内容でした。もう少し各スタッフのハードディ スクパーティション構成, CONFIG.SYS, AUTOEX EC.BATなどが掲載されているともっとよかっ たですね。しかし、八重垣さんの記事はために なったし、影山さんのプロンプトには感動! さっそく使わせてもらっています。

岩泉 勝(23)北海道 あまり複雑すぎる構成よりも、それほど凝 ったことをせず、当たり前の環境でコツコ ツとプログラミングするのがいいのかもし れませんわ。

◆「昨年のいま頃も初心者を対象とした環境特 集だったな」などと思いながら、特集をぱらぱ ら読みました。CONFIG.SYSの解説やディレクト リ概念の説明など、私にとっては見飽きたもの ばかり……とここでハッとしました。確かに私 はここに書いてある程度のことは、みんな知っ ています。では、それ以上のことについて何か 知っているか、となるとたいへん心許ないとい うことにふと気づいたのです。私がCONFIG.SYS で悩んだのはもう3年も前の話ですが、それか ら3年間で何を覚えたのかといわれると、う ~むと唸ってしまうのです。

河野 浩(28)東京都 よりよい環境作りのために、覚えることは たくさんあるはずです。がんばりましょう。

◆「言わせてくれなくちゃだワ」を読んで、私 はX68000の将来についてここまで考えている ユーザーが多いことに安心感を覚えました。私 はX68000ユーザーほど、自分のパソコンのこと を考えているユーザーはいないと思います。私 はOh!Xを仲介としてシャープとユーザーが、い つでも話し合えるような環境になり、意見を交 わすことでよりよいパソコンの周囲環境ができ、 ると思いました。 鈴木 雅之(19)東京都

個人レベルでユーザーがやりたいことをや っているようでも、それが安心して使って いけるような環境に結びついているところ がいいですよね。

◆「言わせてくれなくちゃだワ」も7回になっ たのですね。また、6月号は10周年記念という ことでとってもおめでとう。ところで、いつか はそういう人が出ると思っていましたが、やっ ぱりいました。「言わせてくれなくちゃだワ」の 意味がわからない人。5月号の103ページの星野 さん。あれはですねえ、ちゃだワ | 回目当時と んねるずが歌っていた「青年の主張」という歌 の中にある"~ちゃだワ"というギャグなので すよ。結局、「私にも何か言わせてくれなくちゃ」 という、そのままの意味なのです。

浅野 一行(20)千葉県 いま頃明かされる「ちゃだワ」出生の秘密。 星野さん、わかっていただけました?

◆念願のX68000 EXPERT-HDを買いました。ま だ, ハードディスクをフォーマットしたばかり だったので、とりあえず環境を整えようとPDS を探しました。通信ソフトがないのでPC-9801 でアクセス。オートログインしてダウンロード したファイルは専用ディレクトリヘ、ログは

RAMディスクに自動的に記録……何気ないこと なのに、システム転送したX68000のためだと妙 に新鮮でした。ダウンしたファイルをX68000に コピーしながら、今度はどんな環境を作ろうか と考えます。私のX68000ライフの中で,いちば ん楽しいのはこの時期なんじゃないか、 なんて どうやってその環境を使うか考えるのも楽

◆私がパソコン通信を始めてから、ずいぶんと 環境がよくなったように思います。そうなると ほかの人はどんな環境でやっているのかが、と ても気になるようになりました。環境自慢とか やったら面白そうですね。

しいはずですよ。

川尻 博光(23)岐阜県 個人的には、飾らないまっさらなシステム が好きだなあ。

◆創刊 X 周年おめでとうございます。10年なん て過ぎてしまえばあっという間。この10年間は 歴史に残るような大事件がいくつも起こりまし た。今後10年間はどのような年になることでし ょうね。いずれにしろ,こういった時代に生ま れてよかったな、と思う今日この頃です。

赤城 豊和(24)兵庫県 あっという間に過ぎてしまったこの10年間。 いろいろあったけど、それはそれで平和だ ったのかもしれません。

◆5月号のアンケートハガキに「この10年間で いちばん印象に~」という質問は、自分を振り 返る面白いものでした。留年に怯えた大学3年, ひたすら遊んだ4年、そして社会人となって8 年間……。日本百名山登頂に燃えていた日々、 山頂で迎える朝日は神々しく, 夕陽は哀しかっ た。バイクに狂い日本中を駆け抜けた日々、北 海道はただただ広大で、九州は神話と歴史に埋 まっていた。また、原付で東京-新潟間を日帰 りもし、CBX400で神戸から東京まで台風と競争 したこともありました。ファミコンを買い「ド ラゴンクエストⅡ」をプレイしてから、新しい 旅が始まった(現在のパートナーはX68000)。 山, バイク, X68000そして仕事, どれも印象深 いことばかりです。 坂本 信太郎(31)北海道

これからの10年間も、美しい思い出がたく

0



さんあるといいですね。

◆X68000用のCADソフトってあるのだろうか。 PCシリーズみたいにいろいろなソフトがあれ ば、と思うこの頃です。現在のところ「花子2」 を使っていますけれど。ところでカラーイラス ト大集合はよかったです。毎月このページを作 ってほしいですね。夏にはイラストを送りたい と思います。 中光 雄二(38)広島県

うむ, なんとかカラーイラストの紹介回数 を増やしたいと、常々思っていますので皆 さんよろしくお願いしますね (とりあえず 暑中見舞いで1回やります)。

- ◆「言わせてくれなくちゃだワ」に載っていた。 FOR~NEXTで変数に | をよく使うという話に ついて。FORTRANではI~Nを先頭文字にした 変数を, 型宣言なしで使うと整数型とみなすと いう規則がありました。その名残ではないでし ょうか。私はカウンタの意味でCという名前を よく使います。ところで、卒論とか研究ならと もかく「趣味でFORTRANを使ってます」なんて 人はいないだろうな。 佐藤 昌幸(24)東京都 ほかにもホームポジションの位置に近いと ころにあるから、キーが打ちやすいという ような意見もありましたよ, 大久保さん。
- ◆先日,情報処理試験を受けてきました。午後 の試験を終えてから外に出ると、もう解答速報 を配っているのには驚きました。自己採点では まあまあの出来。でも, 今度からは C 言語で受 験できるようになるらしいので、ちょっとくや しいです。 要田 計治(17)広島県 だからといって, 今回の試験に失敗して受 け直すのはばからしいですから、別に問題 はないでしょう。
- ◆「知らなくて当たり前」, でも「知っていて損 はない」というわけで第1種情報処理技術者試 験を受験しました。実際に勉強したのは2カ月 ぐらい前に1日、試験前日に1日の2日間だけ。 なあに簡単なもんさっ、 てなわけで合格できそ うです。合格率が20%とか30%っていうのが嘘 みたい。中学生, 高校生が結構いるし頭の白い (真っ白できれいな) おじさんが何人もいて面 白かったです。 大杉 玲(24)静岡県 大見栄きって不合格にならないことを祈っ てよっと。
- ◆4月19日に情報処理技術者試験に行ってきま した。午前はなんとか手応えがあったのですが、 午後が厳しかったですね。それにしても, すば やく問題を解くコツみたいのがあるんでしょう かね。試験開始後30分で退出する人がいるんで すから。 菅谷 英明(25)兵庫県 要はプログラミング経験を積むのがいちば

んの勉強法でしょう。しかし、30分で退出 する人はたぶん悟りの境地を開いてる人 (つまりあきらめ) なんじゃないかな。

◆満開の電子ちゃんもついに読み切りだけでな く、続きものも出ましたね。こりゃあますます 目が離せなくなっちゃいましたよ。それと4コ マ目の小人たちに無理やり立たされる, ディス ク君がなんともかわいそうです。というわけで



これからもずーっと続けてほしい広告ですね。

三沢 弘之(20)神奈川県

そこに社長がいるかぎり、X68000があるか ぎり元気にぼけをかましてほしいですね。 あ、ついでにOh!Xがあるかぎりね。

◆5月号の39ページには17歳、学生の私がいる。 そして、49ページには18歳、浪人の私がいる。 わずか10ページの間に地獄へ落ちたのね(笑)。 松本 拓司(18)埼玉県

ご愁傷さまです。

◆イラスト大賞で「昔から投稿している」とい われて, 改めてそうかなと思いました。基本的 に気が向いたら描くので、そんなに多くは出し ていないし。ところが最近、サークル勧誘のビ ラを描く際にイラストを入れることになって, Iカ月にも満たない間に5枚も6枚も描かなけ ればならなくなり、精神を消耗してしまった。 イラスト描きは気楽にやるにかぎりますね。

寺門 修司(20)兵庫県

でも、イメージが次々とわいてくるときに は、時間を忘れて描き続ける……そんなと きは結構幸せですよね。

◆5月号を手でつかんだ瞬間,この薄さは来月 ディスク付き! とわかりました。

> 河野 智晃(18)千葉県 あまり嬉しくないなあ。

- ◆やっとSX-WINDOW ver.2.0が来ました。いろ いろ見ましたが、アプリケーションディスクも いまではシステムディスクという感じでしたね。 フロッピーではかなりきついため、起動用のB ディスクなるものを作ってみたらどうにかなり ました。フォントもなかなかきれいだし、これ からが楽しみですね。田辺 和也(17)神奈川県 バージョンアップのたびによくなっていく
  - SX-WINDOW。皆さんもぜひ手に入れて 活用してください。
- ◆6月号には付録ディスクが付くようですが、 僕はあまり嬉しくありません。なぜかというと, X68000を売ってしまったからです。理由は父が ツツガムシ病になってしまい、入院しなければ ならなくなったためです(ウソ)。てなわけで付 録ディスクは枕の下に置くことにします。こう すると「SION II」の夢が見れるかな?

大久保 明弘(19)岩手県 夢ではなく実際に遊んでほしいな。 それに, いままでの実績がもったいないですよ。

- ◆1991年7月号168ページにあった岡村さんの マンガで、弟君がわざと「XVI」を「マクシヴィ」 といい間違えていたが、 やっとその正体がわか りました。それは3月29日, NHKの朝のニュース で「シャープ,アップルと業務提携」というも のから気づいたのです。「Macシヴィ」という仮 森 富士昭(23)愛知県 想マシンを。 すっごいこじつけ方。
- ◆見・体・験フェアで私は見てしまいました。 何をかって? それは岡村祭氏です。満開製作 所の方がそういっていたので、間違いないでし ょう。イメージとだいぶ違いましたが、電子ち ゃんの作者という雰囲気は十分に感じられまし た。さすがですね。 中島 太郎(20)神奈川県 その岡村祭氏にサインをねだっていたうち のスタッフって, ただのミーハー。
- ◆趣味のたき火がこうじて大学でワンゲル部に 入った。しかし、なんてこったい、キャンプの とき飯を炊くのに、こともあろうにガソリン式 のたき火は必要ありませんよ的装置を使うと は! こ一なりゃクラブ内に私設たき火部を作 ってやる。ところで皆さんに忠告。たき火をす るときガソリンを使用するのは、湿った木しか ないときか雨が降っているときだけにしましょ 大久保 益幸(20)滋賀県 う (笑)。

まったく、危険なことはほどほどに。また 別の意味での火遊びにも気をつけてね。

◆この間,楽譜を買おうと楽器屋さんに行って きました。そのとき置いてあるキーボードに鳴 るのがあったので (いつもはデモ曲が流れてい るか切れている)、ピロピロと弾いていたら近く にいた子供が寄って来たため、調子にのって十 八番の曲を弾いていました。そしたらその子供 の親までやって来たので、30分くらいも大道芸 してしまった。こういうことは初めてだったの ですが……また行こうかなあ。

藤本 格(21)神奈川県 気分は流しのキーボードプレイヤーってと

◆X68000 Compact XVIで世間がにぎわっている

ころですか。

この頃、私は新入社員として辛く楽しい毎日を送っています。現在、見習生なので工場実習に入っていますが、なかなか楽しいものです。一応寮生活ですが、相部屋なのでプライバシーは守られていません(狭いし)。ですからX68000も持って行けず、週末はX68000を触りに実家に帰っています。う~ん、交通費がかかる。

谷口 博一(26)大阪府 うまく同室の人を洗脳して、X68000を持ち 込めることを祈っています。

◆突然ですが私の愛用ジョイスティックは、電 波新聞社の「XE-1ST」です。一見普通なのです が手にした人はみな「うぉっ」と声を上げます。 実は2キロを超える超ヘビー級仕様になってい るのです。秘密は東急ハンズで買ってきた鉛板 (約600円)にあります。しかし、そのままでは 入らないのでまずカッターで線を入れ、マイナ スドライバ (太いもの) をハンマーで打ち込み 2つに折ります。そしてそれぞれをビニールテ ープで絶縁し内部にはめ込むだけ。これが意外 にぴったり入るのです。当然、保証はきかなく なりますが元値が安いし、アスキースティック ターボX以上のずっしりした安定感が得られる ので、お手軽なチューンナップとしてお勧めで す。ただし、ジョイスティックを膝の上に置い て使っている人は、 やめたほうがいいかもしれ ませんけど。 笹井 進也(22)神奈川県

これなら簡単。今度やってみよっと。 ◆昨年のことです。体を悪くして手術を受けることになったのですが、いよいよ手術をするときに下半身にかからなければならない麻酔が、こともあろうに心臓のほうに効いてしまい、血圧と脈拍は通常の半分以下。おまけに目の前は真っ暗で何も考えられなくなりました。手術後は順調だったのですが、そのとき頭の中に流れたBGMがKANの「愛は勝つ」。し~んぱ~いないからね~♪(おいおい)。というわけで「ライフ&

デス」がやりたい今日この頃です。

本当なら机にでも固定したいところですが,

芹澤 敏之(25)静岡県 ひょっとしてそのときのお医者さんは、天 然パーマで手術前に何か本を読んでいませ んでしたか? ◆メガネ屋で「あなたに合ったメガネを選ぶ」 みたいな機械がありました。中を覗いてみると なんと、X68000が入っているではありません か。なぜかとっても嬉しかった。外見からして 結構出回っているのではないのでしょうか。

佐藤 隆一(16)東京都
◆友人から日立市内にあるデパートのメガネ売り場に、X68000が置いてあるらしいと聞きました。客の顔を取り込んで、メガネのフレームと合成させて使っているようです。美しい仕事に使うX68000。 谷 聡雄(19)茨城県

時を同じくして届いた2枚のハガキ。こう いったX68000が活躍しているハガキを見 ると、なんだか嬉しいなあ。

◆現在、広島が強い。とっても素晴らしい。私は嬉しい。巨人が弱い。とっても痛快。祝さんはどんな気分かな。さて、中日はよくわからない。荻窪さんはどんな気分かな。大洋の須藤監督が休養してしまった。とても悲しい。阪神?そのうち……あ、ヤクルト忘れた。

夏頃にはどうなっているか楽しみですね。

梅本 幸一郎(19)東京都

◆スクーターを買いました。アドレス V チューンはとってもパワフルです。スクーターに乗るからには免許を取りに行くわけですが、うちの学校の同級生では何回も落っこちている人が何人もいます。最高記録は7回くらいの人がいました。原付はせめて2回くらいですよね。もちろん私は1回で取りました。

前田 健(16)岩手県 いくら簡単といってもなめてかかると痛い 目にあいます。油断大敵火がばぼうっ,て やつですね。

◆5月号の「X-OVER NIGHT」を読みました。僕は生まれも育ちも札幌で、小中高大学とすべて市内なため、あそこまでほめられるととても嬉しいです。皆さんもぜひ一度いらしてください。ところで、スキーというのは上手と下手の間の差(つまりかっこよさ)が、いちばん大きいスポーツだと思います。もしも、上手になりたい女の子がいたら、今度僕が教えてあげる!

廣田 政則(18)北海道 どうせ僕はゲレンデで後転開脚を得意とす る。かっこ悪いスキーヤーですよん。

◆皆さんは新入社員というと研修の毎日で、環境の変化に追従できないような人を連想しますか? 私自身は毎日の酒地獄という環境に変化してしまい、少々げっそりしています。黄金週間で帰省するとそこに待っていたのは、……学校の友人と飲み会でありました。ああ、酒地獄は続く。 内藤 陽一(25)愛知県

ついでに懐も寒くなりますから、ほどほど がいちばんですね。

◆武蔵野線の件であーだこーだいっていた僕も、ようやく頂上にそびえ立つキャンパスの山のふもとで、ひとり暮しをすることになりました。これで武蔵野線の「雪が降ったから動けない攻撃」や「霧が出てきたから走りたくない攻撃」、はたまた「雨が降ったために地下水が溢れちゃって、新小平駅が沈んじゃったから西国分寺までの折り返し運転で、そこから先は西武線を使ってね攻撃」も、もはや僕には通用しません。次はどんな手で攻撃してくるか楽しみです。

柴田 和久(19)神奈川県 悪天候には弱い首都圏の交通網ですから, 油断は禁物です。

◆4月17日、「レミングス」の発売予定日に母が 入院した。手術が必要だということで、さすが に親不幸な私でも, ゲームを買うことはできま せんでした。22日に手術が無事に終わり、23日 はもう自力で歩けるようになってました。もう こうなると嬉しくなってしまい、 夜勤で職場に 向かう途中、∃○○シへ寄り道ということにな ってしまいます。24日の朝に帰宅するなりさっ そく眠い目を擦りながら、ゲームを始めてしま いました。連休は病院と自宅の往復になるので 息抜きとしてちょうどよかったです。動きとい い, 音楽といい, かなりいい出来だと思います。 硬くなり始めた頭を少しでも柔らかくするため に、私は今日も「レミングス」……かなりハマ リそう。 佐々木 元(43)東京都

今日も元気にネズミたちを助けてますか?
◆「X68000 Cプログラミング」を本屋で表紙を見た感想は「これたぶん、保証効かね~な」でした。こう思ったのは私だけでしょうか。ウチのX68000もよく外しますけど。ところで、5月号の電脳倶楽部の広告ですが、僕はタケルで買ったディスクは「第二の人生」を歩ませています。早くあの広告の続きが見たい。

豊島 正弘(17)福井県 今月号ではまたまたカラーページに進出し てきた「満開の電子ちゃん」。これからもが んばってほしいですね。

◆"5インチFDD5月発売予定"に期待することは、下半分がFDDで上半分にハードディスク、さらにサービスコンセントを最低2つ。でもって、X68000 Compact XVI本体と共有の足で、ひとつにまとめられるってことかな。これで12万円なら買っちゃうんだけどなあ。でも、広告の「CZ-6FD5」という型番と「ケーブル同梱」の文字が、普通の増設ドライブを連想させてちょっと不安なんですけど。



ハードディスク内蔵タイプもいいけど、拡張スロットを兼用してくれると助かるんですけど。でも、ペンギン情報コーナーを見ると……

◆月並みなセリフでもうしわけありませんが、「やったあ、ついにX68000 XVIを購入したぞ!」いやあ、36回ローン(大丈夫かな俺)。なんというか、いまさらなどと思いましたが、我が理性は完全に駆逐されてしまっているのです。とにかくX68000ユーザーになれたことだけが嬉しくて、ほかが見えない状況といえます。自分自身、この暴挙がすごい結果になりそう。ああ、人生は悲し。 大津 和之(22)千葉県

別に悲観的になることはないじゃないですか。自分が幸せならそれでいいと思うよ。

◆スタジオマンになってはや I カ月。巨大なストロボの操作やら何やら,覚えるべきことの数々がようやく身に付き始め,撮影にやって来るカメラマンとも,少しずつコミュニケーションしたりする余裕ができました。X68000のスイッチを入れる暇はなかなかありませんが,ゴールデンウィークではSX-WINDOW ver.2.0をちょこっと遊んでいます。それにしてもSX-WINDOW版の「CYBER NOTE」が出ないものでしょうか。本来,これくらいのことは初めからできていいと思うけど。 森本 雄一郎(23)東京都仕事もいいけど,自分の時間をしっかり取

れるようにならなきゃ、人生面白くありませんからこれからもがんばってね。

◆カレンダーが由貴さんから那魅さんに変わった頃、風邪をひいて寝込んでしまいました。 X68000が呼んでいても頭がぽーっとして、とても起動する気にはなれないし、血圧が低いせいもあって動くとフラフラするし、結局連休はほとんどベッドの中でした。ストレスとレポートが溜まるよう……っくしゅ(それもこれも「エメラルドドラゴン」にハマッた私が悪い)。

岩瀬 貴代美(20)福岡県

どうやら最低な休日を過ごしたようですね。 ◆普通の密閉型ヘッドホンを 2 時間も使っていると、耳が触れないほど痛くなってしまいます。 そこで、ちょっと値段の張る "耳全体を中に入れてしまう" 密閉型に変えました。おかげで快適、快適……でもないか。耳が蒸れます。

中島 民哉(21)埼玉県 これからどんどん暑くなってきます。耳が 蒸れて水虫になったらやだなあ。

◆某企業の生産技術研究所なるところに配属されました。希望どおり配属だったのでなかなか嬉しい。ちなみに産業ロボットの研究をしているので、これからあやしげなるものを作りながら、世の中に貢献していきたいと思います。

奥田 健児(22)千葉県 あやしげなモビルスーツや, あやしげなラ



▲住友 智代 愛媛県 ハートマークのバンツがよく似合う、ナイスミド ハートマークのバンツがよく似合う、サイスミド ルなおじさま……はともかくとして女性のヌード ルなおじさま……はともかくとして女性のヌード のほうが美しい、という意見には大贊成!

ウンドバーニアが世の中のためになるので しょうか (誰もそんなもの作るとはいって ないって)。

◆あと7カ月でパソコンを封印しなくてはならなくなりました。そう、私は大学5年生。もうすぐ医師国家試験があるのです。目指すはコンピュータを使った自動診察システム! ところで、このあいだ第Ⅰ種情報処理技術者試験を受け、自分の偏った知識を痛感させられました。

尹 忠秀(23)長崎県

目標を大きく持つことはいいですね。

# ぼくらの掲示板

- ●掲載ご希望の方は、官製ハガキに項目(売る・買う・氏名・年齢・連絡方法……)を明記してお申し込みください。
- ●ソフトの売買,交換については、いっさい掲載できません。
- ●取り引きについては当編集部では責任を負いかねます。
- ●応募者多数の場合、掲載できない場合もあります。
- ●紹介を希望されるサークルは必ず会誌の見本を送ってください。

#### 仲間

★サークル「JMC-I500」ではMZ-I500,XIを中心とした活動を行っています。月 I 回の会誌の発行,オリジナルソフトの制作&雑誌への投稿を始めとする,幅広い活動を行っていきたいと思いますので、MZ,XIで何かやってやろうという人はご連絡ください。きっといままで知らなかった世界が開けてくるはずです。入会希望の方は住所,氏名を明記のうえ,62円切手を同封して下記の住所までお送りください。〒959-II 新潟県南蒲原郡栄町東光寺2651-2 佐藤 雅巳

#### 売ります

- ★RolandMIDI音源モジュール「CM-32L」を45,000 円以下で売ります。高額優先,箱,マニュアル, 付属品すべてあります。連絡は往復ハガキでお 願いします。〒156 東京都世田谷区経堂4-28-18 リヒューズハイムA202 稲家 克郎(19)
- ★RolandMIDI音源モジュール「MT-32」を送料込みで32,000円以上で売ります。マニュアル、ケー

ブル、箱などすべてあり。完動美品です。連絡は封書でお願いします。〒598 大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1-4-8 河合 啓一(22)

★X68000用MIDIボード「SX-68M」+RolandMIDI音源モジュール「CM-32L」を30,000円で売ります。マニュアル、付属品はありますが箱はありません。連絡は往復ハガキでお願いします。〒165 東京都中野区江古田4-1-6 長田 保(19)

★Roland「ミュージ郎」を70,000円で売ります。ソフトの説明書と保証書以外の付属品は、すべてあります。連絡は往復ハガキでお願いします。 〒350-13 埼玉県狭山市入間川1328-1 松岡渉(18)

#### 買います

★シャープディスプレイテレビ「CZ-600DE」とチルトスタンドを70,000円くらいで買います。付属品も付けてください。連絡は官製ハガキでお願いします。〒180 東京都武蔵野市吉祥寺1-28-19 木崎方103号 馬場 英之(20)

★カラーイメージユニット「CZ-6VTI」を送料込み

30,000円で買います。付属品付きで完動品ならば、傷、汚れ、箱なしでも可。連絡は往復ハガキでお願いします。〒910 福井県福井市文京4-6-25 パレス文京ハイツ203 坊農 誠(21)

★MZ用ポイスポード「MZ-IE35」, MZ-2500用640K バイトRAMファイル「MZ-IR37」を各送料込み, 10,000円以内で買います。連絡は往復ハガキで お願いします。〒338 埼玉県与野市桜丘I-2-I3 -501 奥村 光雄

#### バックナンバー

- ★Oh!X1991年3月号を送料込み,1,000円で買います。切り抜きのあるものは不可です。連絡は往復ハガキでお願いします。〒899-43 鹿児島県国分市松木町19-35 大平ハイツ101 磯山 直樹(19)
- ★Oh!X1989年6月号を送料込み、1,500円で買います。「学習リモコンの製作」の記事内容がわかるものであれば、傷、汚れ、切り抜きも可。連絡は官製ハガキでお願いします。〒501-61 岐阜県羽島郡柳津町佐波4641-1 奥田 弘一(17)

# from E · D · I · T · O · R

#### **DRIVE ON**

このコーナーでは、本誌年間モニタの方々の 意見を紹介しています。今月は5月号の内容 に関するレポートです。

●「吾輩はX68000である」は、いつもながら 実践的で理解しやすい記事でした。特にVRAM の構造を逆手にとり、ユニット変換で表示色 を瞬時に切り替える、というアイデアは意表 をつくものだったと思います。次回で、グラ フィックについてはひと区切り、ということ なのでそのあとはどうなるのでしょうか。私 としては、マシンの機能紹介から一歩踏み込 んで、プログラムの作成を連載してほしいで す。アルゴリズムや文法などではなく、実例 を組み合わせてプログラムを作り上げていく。 そんな記事がほしいと思っています。

央戸 輝光(18) X68000 PRO, MSX2 東京都

●「私の環境を見てください」にあった、ライターたちのシステムは、以前から興味があったものでした。なんといっても、実際に使っている人のシステムというのはいちばん参考になりますし、Oh!Xにおいてはライターたちの環境が、Oh!Xの記事を参考にするうえで重要なものですから。そして、5月号でいちばん印象に残ったものは、やっぱり「Quick Time」でしょう。私も2カ月くらい前、実際に動いているものを見ましたが、結構ショックでした(動画は森高千里でしたけど)。このようなものが出るから、MacintoshはMacintoshなんでしょうね。

藤本 冬彦(20) XI turbo Z, MSX2 神奈川県

●「言わせてくれなくちゃだワ」。私は年に一度行われる、この読者参加のお祭りを楽しみにしている読者のひとりです。みんないいたいことをいっているけど、ときどき的を射ている意見があったりするし、なかには変にうなずいたり、共感を得たりして面白いですね。できれば毎月やってほしいですけど、毎月やると面白い意見もなくなりそうなので、やっぱり年 | 回がいいのでしょうか。そして、「マシン語カクテル in Z80's Bar」も毎回楽しみにしています。Z80系のマシンは持っていませんが、マスターやようこさんのボケとか、最近加わった柴田さんのつかみどころのない性格など、マニアックな話題もあるけどそこがまた面白いです。

市川 徳明(18)X68000 ACE-HD 東京都

●僕がX68000を買い,少し慣れてきた頃にや

ったのが「CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATのか らくり」のようなことでした。ビープ音を変 えたり、BASICのプログラムを自動実行させ たり……。そんなことを思い出しながら読ん だので、とても懐かしい感じがしてよかった です。特集全体としては、初心者向けに記事 が書いてあり、パソコンを買ったばかりの人 にもわかりやすい記事ばかりで、よかったと 思います。そして、「ナムコ・ワンダーエッグ」 と「ゲームメーカーインタビュー・コナミ」 ですが、比較的ワンパターンになりがちなゲ 一ム関連の記事で、こういったものは、とて も新鮮な感じがしていいと思います。 1ペー ジではもの足りなく感じたので、それぞれ2 ページぐらいあるとさらによかったですね。 山森 和博(19) X68000 ACE 愛知県

●「言わせてくれなくちゃだワ」は笑わせてもらいました。最近のOh!Xって真面目すぎて嫌いです。パソコンを楽しみたいのに、ムツカシイことばかりではつらくなってしまいます。たまには、ちゃだワみたいな「おおっ!」というような、記事を載せてほしいです。ちゃだワの感想としては、み~んなX68000とOh! Xが好きなんですね。とってもとっても好き

なんですね。Oh!Xを上げたり下げたりまあ楽 しい。

野原 志貴乃(30)X68000 ACE-HD 埼玉県

● 2月号から始まった「TREND ANALYSIS」 は、なかなか便利ですね。他誌によくある売 上BESTIOでは、全機種合わせての集計なた め、他機種に比べてX68000のソフトがどれく らい売れているか、ということを見るには便 利です。しかし、X68000用のちょっとマイナ ーなソフトの動向を知ることができません。 その点「TREND ANALYSIS」は、X68000用のソ フトのみに絞ってあるので,「ああ,こんなソ フトが結構売れているんだな」と気づくこと がよくあります。また、「SOFTWARE INFORMA TION」にある読者投票のBESTIOと比べてみる と, 若干順位が食い違っていたりして面白い です。そして、読者投票のほうでは、かなり 古いソフトも上位に入っていたりします。「パ ロディウスだ!」などはその好例でしょう。 つまり、現在売れているからといって面白い とはかぎらないわけです。実際、私はいまだ に「スペースハリアー」で遊んでますから。 中村 健(22)X68000 ACE-HD,MSX2,PC-386 GS 埼玉県

# ごめんなさいのコーナー

P.68 Shake the Street

一部, リストの読みにくい箇所がありました。正しいリストは以下のとおりです。

457: (tll) @r0@ql~

1992年 6 月号 付録ディスク ディスク 3

MUSICZ.FNCが、正しいディレクトリにコピーされませんでした。ルートディレクトリには解凍されてますので、以下の操作をしてBASICディレクトリにコピーしてください。

COPY MUSICZ.FNC YBASICY

●SC-55用音楽データ「OLD.ZMS」

データの一部が省略されていたため、正し い演奏ができませんでした。 I ~ 7 トラック のMMLデータの先頭に、「@GI2」を挿入してください。

●Z-MUSIC ver.1.10

付録ディスクのver.I.10では、PCM8を使った場合チャンネルを正常に確保することができませんでした。ディスク2に収録されているMAC.Xで、ZMUSIC.Xの以下のアドレスの内容を書き換えてください。

ICCA<sub>H</sub> 34 01 48 42

↓ 60 00 29 FA

MAC.Xを起動すると、新規にファイルを作成するか聞いてきますので"n"を入力してください。そのあとZMUSIC.Xを読み込み、画面に表示されている操作方法に従って、アドレスの内容を書き換えてからセーブします。なお、必ずバックアップを取ってから作業をしてください。

#### バグに関するお問い合わせは 公03(5488)1311(直通)

月~金曜日16:00~18:00

お問い合わせは原則として、本誌のバグ情報のみに限らせていただきます。入力法、操作法などはマニュアルをよくお読みください。また、よくアドベンチャーゲームの解答を求めるお電話をいただきますが、本誌ではいっさいお答えできません。ご了承ください。

#### 安心めされよ 来月号の定価は 600円なり

▼今月号は予告どおり、付録ディスクとして「DoGA CGAシステム」をお届けすることができました。皆さんも、このシステムを使って手軽に楽しめるパーソナルCGAの世界を体験してみましょう。きっと新しい驚きがあるはずです。また、DoGAによるCGA講座も再開する予定。きっと、皆さんの期待を裏切らない内容を見せてくれることでしょう。

▼特集にあるように、2Dから4DまでCGの世界はさらに広がっています。しかし、世界が広がればそれだけ選択肢が多くなるし、目的のものを探すだけでも時間がかかります。ときには道がわからずに迷うかもしれません。そんななかでも、自分の持つイマジネーションを大切にしたいものですね。

▼6月号で募集した第8期愛読者年間モニタの方々を発表します(順不同, 敬称略)。 金井 徳之(千葉県), 塩谷 望(茨城 県)、井上 洋樹 (埼玉県)、加藤 恵吾 (愛知県)、林 寛 (三重県)、石川 勝敏 (北海道)、志田 健 (東京都)、三津田 哲雄 (山口県)、中島 康光(埼玉県)、管本 友司(宮崎県)、矢野 啓介 (北海道)、小海 崇 (千葉県)、藤田 康一(静岡県)、中矢 史郎(愛媛県)、中島 奨 (北海道)、山田 智広 (神奈川県)、村上 晃 (岡山県)、湯沢 聡 (埼玉県)、河元 一幸 (千葉県)、高橋 毅 (埼玉県)、安井 百合江 (愛知県)、遠藤 隆一(北海道)、野原 志貴乃(埼玉県)、内藤 陽一(神奈川県)、宍戸 輝光 (東京都)、中村健 (埼玉県)、前田 秀樹 (京都府)

以上, 27名の皆さんは, これから | 年間Oh! Xの愛読者モニタとしてがんばっていただきます。さっそく, 今月号からレポートをお送りいたしますので, よろしくお願いします。そして, 6月号まで担当してくれた方々, 本当にごくろうさまでした。

▼毎月楽しみにしていただいている方々に は申しわけありませんが、今月号の「X68000 マシン語プログラミング」は、著者の都合に よりお休みさせていただきます。

#### 投稿応募要領

- ●原稿には、住所・氏名・年齢・職業・連絡 先電話番号・機種・使用言語・必要な周辺 機器・マイコン歴を明記してください。
- ●プログラムを投稿される方は、詳しい内容の説明、利用法、できればフローチャート、変数表、メモリマップ(マシン語の場合)に、参考文献を明記し、プログラムをセーブしたテープ(ディスケット)を添えてお送りください。また、掲載にあたっては、編集上の都合により加筆修正させていただくことがありますのでご了承ください。
- ●ハードの製作などを投稿される方は、詳しい内容の説明のほかに回路図、部品表、できれば実体配線図も添えてください。編集室で検討のうえ、製作したハードが必要な場合はご連絡いたします。
- ●投稿者のモラルとして、他誌との二重投稿、 他機種用プログラムを単に移植したものは 固くお断りいたします。

あて先

〒108 東京都港区高輪2-19-13 NS高輪ビル ソフトバンク出版部 Oh!X「宇)→(②②) 係

#### SHIFT BREAK

▶ 5月号の100ページ目で手が止まる。そっかぁ、あ れからもう5年なんですね。いまは身近に有能なプ ログラマさんがいっぱいいるから、自分で組まなく てもよくなっちゃったんですよ。怠慢かもしれない けど、やっぱり分業化で効率アップが世の常なんで す。ちなみに選択肢に漫画、作曲が加わっても選ぶ のはちょっと辛いかな (笑)。 (欲張りな哲) ▶投稿のイラスト葉書を見ていたら「マジカルクリ スタルズ」という,世にもマニアなゲームのイラス トを発見した。このゲームは表向き不満もあるが内 心大好きなので、すでにゲームセンターからほとん ど消えてしまっているのを見るにつけ、鼻から涙が 出る始末。しょうがないのでこっそりコピーして帰 る私であった。役得っていいなぁ, うんうん。(八) ▶今月のZ80'sBarにも書いたが、私の愛車はいきな り10円玉攻撃をくらった。修理費はしめて41,000 円。ほんの出来心でつけた傷でも私には大きな痛手 となった。人間不信と経済不況。ちゃんと駐車場に 車を停めても不安だし、どこの世の中に臨時で4万 円もの出費を出せる学生がいるんだ。今度現場を押 さえたら、昇竜拳をお見舞いしてやる。 (S.K.) ▶産経新聞を読んでいたら、ふと「コンピュータ・ ウイルス売ります」という記事が目に飛び込んでき た。ええ! っとよく読んでみると「まずは敵を知 れ」ということで、研究者向けにウイルスを3万円 で売るものであった。研究者が悪人でないと誰がい い切れるのか。あそこはホントわけわかんないなぁ。 いったいなにがどうして3万円なのか。 (盖)

▶日本製ワープロの印刷はいつまでも印字ヘッド形 状に拘束されすぎているぞ。この際24ドットプリン タなんていう概念は捨てて、一度に紙の横幅いっぱ いに印刷できる(2000ドットくらい)印字ヘッド作 ってだな、紙送りと同期して印字するんだ(印字ヘッ ドは動かさない)。ノートプリンタより小さくて印刷 の美しい簡易ページプリンタができるかも。 (A.T.) ▶関東電気保安協会だかがピンポ〜ンと「いまから 点検のために少し停電します」。ちょっと待て、早ま るなぁ。X68000は通信してたからBYEしてMuTerm を落とし、電源OFF。PC互換機はWindowsしてたか らWindowsを終了して電源OFF。Macintoshはワー プロしてたから終了して、ShutDown。直後にブチ ッ。はあはあ。間に合ってよかった。 (K) ▶最近テレビとは縁遠いが、朝の「やじ馬ワイド」 は見ている。先日その天気予報のコーナーで紹介を された、久里浜緑地のポピー広場が見たくなった。 ちょっとした散歩気分で出かけたが、JRで3時間は なかなかきつい旅だった。京浜急行なら | 時間足ら ずで行けるのだが考えが及ばなかった。どこへいく にも下調べは必須だと思った休日だった。 (KO) ▶最近、下を向くのがつらい。なんとなくではある が、下腹がすくすくと育っているような気がするか らだ。それほど気になるならダイエットするなり、 健康的な生活をすればいいのだが、自堕落な生活が すっかり根を下ろした僕にできることは、密かに見 守るだけ。本当に気のせいならいいのだけど、着実 に増える残業食代の領収書を見ると……。 (J)

▶それは5月の初め頃。気候があまりにもよかった ので、なんとなく自転車がほしくなってしまった。 思い立ったが吉日と、さっそく店に行って注文。し かし、それから3週間たってもまだ届かない。この 調子でいくと、モノが来てもすでに梅雨に突入して いて、あまり乗り回せないという状態になるのでは ……、と少しだけ心配しているのであった。 (A) ▶ノラ猫(としておこう)を拾ってⅠ年余り。こい つは働かないし家事もしない。それでもモメごとや 女だけはこさえてくる。はっきりいって負担は大き かった。が、「大事なことはみ~んな猫に教わった」 なのだ。いまにみていろ、あたしだって好き勝手に 生きてやる! まずは音楽に熱中することから始め るぞ。さあ、秒読み開始だ、バカヤロー。 (E.O.) ▶「シーケンシャルアクセス」, FORTRANでは「順 次探索」、COBOLでは「順呼び出し」、C言語ではど うなるんだろう(JISの話ね)。で、付録ディスクの展 開の話。今回はあんなにあんなにチェックしたのに ……最後にいじったときに間違えたかなぁ。しかし、 スタッフには事前に渡してあるんだから、 なんか報 告があってもよかったんじゃ……。 (U) ▶KOさんじゃないが「やじうまワイド」は私もよく 見ている。実をいうと中継コーナーを担当している 大原のりえさんのファンだったりするのだ。声もか わいいけど話し方がいい。話しながらも次に言うこ とが頭にあるのか、言葉が完結してから次の話がス タートする間の呼吸がまったくない。もしかしても のすごく頭の回転がいい人なのかな。

#### micro Odyssey

S.S.T.BANDのコンサートに行った(香)嬢の話では、聴衆の手拍子が音楽に合っていなかったという。これだけ西洋の音楽が浸透し、ディスコミュージックの洗礼を受けたはずの世代でも、こういった状況がなくならないのはちょっと不思議だ。

わが愛する国民が手拍子を打ちたい衝動にかられるのは、曲のリズムが 2 拍子と感じたときである。もちろん、手を打つのは I 拍目だ。行進曲の場合なら基本的にこれで正しい。欧米人だってシュトラウスのコンサートでラデッキー行進曲が演奏されれば足をダンダン鳴らしたりするものだ。

問題は2拍目にアクセントがある曲の場合で、 日本人はこれがどうにも苦手らしく、むりやり I拍目に手を打つ人が出てくる。これが集団で 共鳴してしまうと、もはや手をつけられない事態となるのだ。

先日、テレビで新体操を見ていたのだが、ちょっとまずい状況になってしまった。それはアップテンポな曲がよく使われるこん棒の演技のときだ。山田海峰選手の演技で、観客が手拍子で応援しようとするのだが、案の定、曲のリズムと逆。困るんだよなあ。まあ山田は日本人だからまだいい。気の毒なのは外国人選手だ。日本人独特のリズム感を理解できない彼女らにとってそんな応援は迷惑以外のなにものでもないはずだ。演技中におかしな波動攻撃を受けたためかどうかはわからないが、デレアヌ選手などは調子が狂ってこん棒を落としてしまった。うるさいっ、じゃまするな! 私が選手なら妨害されたと叫ぶところだ。

さて、人間が何拍目かに一定のアクセントをつけようとするのは、それによってリズムを制御したいという願望からくるものだと私は思う。無意識のうちに曲のリズムを自分の知っている固有のリズムに矯正しようとするわけだ。体が覚えているリズムはあたかも固有振動数のごとく作用してしまう。これは3拍子や4拍子でも同じことがいえる。

気づいていない人もいるだろうが、たとえば 4 拍子の曲といっても | 小節は必ずしも正確に 4 等分されているわけではない。もちろん演奏によって違うのは当然だが、それ以前に曲のジャンルによっても違う。ジャズから派生した音楽なら、2 拍目と 4 拍目がリズムをキープし、 | 拍目と 3 拍目は早目になるのが基本形といえる。ノリのよさなどという曖昧な言葉の正体は、このあたりのリズムのずれ具合と考えてよいだろう。シーケンサソフトのなかにはこういったリズムのずれによってノリのよさを生み出す機能が用意されているものがある。

普通のリズム感をもつ日本人がジャズを演奏してもなんとなくしっくりこないのは、 I 拍目と3 拍目をキープしようとする習性があるからだ。また、ウィンナワルツはウィーンのオーケストラでないとダメといわれることが多い。 3 拍子の舞曲については特に民俗文化に根差した固有のリズムがあり、それを体得できなくては完璧な演奏は難しい。

世の中には思わぬところに固有振動数が仕掛けられている。なにも音楽に限ったことではないはずだ。私たちはそれを意識せずに生活していることを知っておくべきだろう。 (T)

# 1992年8月号7月18日(土)発売特集 プログラミング再入門

X68000用CD-ROMドライブを使う 特別企画 続々・創刊10周年記念特別企画 追記 創刊10周年記念PRO-68K 新製品紹介 MIRAGE Model Stuff Z'sSTAFF ver.3.0用外部関数

#### バックナンバー常備店

| 東京                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 神保町             | 三省堂神田本店5F       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Transfer at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 03(3233)3312    |
| The state of the s | 11              | 書泉ブックマートBI      |
| 10 40 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 03(3294)0011    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11              | 書泉グランデ5F        |
| 10 Pt - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 03(3295)0011    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 秋葉原             | T-ZONE 7Fブックゾーン |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 03(3257)2660    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 八重洲             | 八重洲ブックセンター3F    |
| 119.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7               | 03(3281)1811    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新宿              | 紀伊国屋書店本店        |
| UDDAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANI IH          | 03(3354)0131    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 高田馬場            | 未来堂書店           |
| -110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [6] [14] Wil-20 | 03(3200)9185    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 渋谷              | 大盛堂書店           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /35 🖸           | 03(3463)0511    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 池袋              | リブロ池袋店          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 心弦              | 03(3981)0111    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //              | 西武百貨店9F         |
| - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | コンピュータ・フォーラム    |
| 11-4-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146.3 mm        | 03(3981)0111    |
| 神奈川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 横浜              | 有隣堂横浜駅西口店       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 045(311)6265    |
| STATE OF ALL AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //              | 有隣堂ルミネ店         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 045 (453) 0811  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 藤沢              | 有隣堂藤沢店          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 0466 (26) 1411  |

| 神奈川 | 厚木  | 有隣堂厚木店         |
|-----|-----|----------------|
|     |     | 0462(23)4111   |
|     | 平塚  | 文教堂四の宮店        |
|     |     | 0463 (54) 2880 |
| 千葉  | 柏   | 新星堂カルチェ5       |
|     |     | 0471 (64) 8551 |
|     | 船橋  | リブロ船橋店         |
|     |     | 0474(25)0111   |
|     | //  | 芳林堂書店津田沼店      |
|     |     | 0474 (78) 3737 |
|     | 千葉  | 多田屋千葉セントラルプラザ店 |
|     |     | 0472(24)1333   |
| 埼玉  | 川越  | 黒田書店           |
|     |     | 0492 (25) 3138 |
|     | 川口  | 岩渕書店           |
|     |     | 0482 (52) 2190 |
| 茨城  | 水戸  | 川又書店駅前店        |
|     |     | 0292(31)0102   |
| 大阪  | 北区  | 旭屋書店本店         |
|     |     | 06(313)1191    |
|     | 都島区 | 駸々堂京橋店         |
|     |     | 06 (353) 2413  |
| 京都  | 中京区 | オーム社書店         |
|     |     | 075 (221) 0280 |
| 愛知  | 名古屋 | 三省堂名古屋店        |
|     |     | 052 (562) 0077 |
|     | 11  | パソコンΣ上前津店      |
|     |     | 052(251)8334   |
|     | 刈谷  | 三洋堂書店刈谷店       |
|     |     | 0566 (24) 1134 |
| 長野  | 飯田  | 平安堂飯田店         |
|     |     | 0265 (24) 4545 |
| 北海道 | 室蘭  | 室蘭工業大学生協       |
|     |     | 0143(44)6060   |

#### 定期購読のお知らせ

Oh!Xの定期購読をご希望の方は綴じ込みの振替用紙の「申込書」欄にある「新規」「継続」のいずれかに○をつけ、必要事項を明記のうえ、郵便局で購読料をお振り込みください。その際渡される半券は領収書になっていますので、大切に保管してください。なお、すでに定期購読をご利用の方には期限終了の

少し前にご通知いたします。継続希望の方は、上記と同じ要領でお申し込みください。

海外送付ご希望の方へ

本誌の海外発送代理店, 日本IPS (株) にお申し込みください。なお, 購読料金は郵送方法, 地域によって異なりますので, 下記宛必ずお問い合わせください。

日本IPS株式会社

〒101 東京都千代田区飯田橋3-11-6 ☎03(3238)0700

DINA

7月号

- ■1992年7月1日発行 特別定価780円(本体757円)
- ■発行人 孫 正義
- ■編集人 橋本五郎
- ■発売元 ソフトバンク株式会社
- ■出版事業部 〒108 東京都港区高輪2-19-13 NS高輪ビル

Oh!X編集部 ☎03(5488)1309

出版営業部 ☎03(5488)1360 FAX 03(5488)1364

広告営業部 ☎03(5488)1365

■印 刷 凸版印刷株式会社

©1992 **SOFTBANK CORP**. 雑誌 02179-7 本誌からの無断転載を禁じます。 落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。





ソフトバンク 出版事業部

東京都港区高輪2-19-13 TEL03(5488)1360

Software Express

渡辺裕一 著 定価1,900円

最新MS-DOS Ver.5の新機能の解説を中心に、環境設定の方法、外部コマンドの使用法などVer.5を使 いこなすために必要な情報をコンパクトに集約。

植村富士夫 著 定価2,900円

Amuse yourself with C Programming

実用的で応用のきく10個の短いプログラムを中心に、プログラミングの楽しさと醍醐味、実際にプロ グラムを書くための手法やノウハウを掲載。5"ディスク付き。

#### Practical C Programming

Steve Ouallime 著/岩谷宏 訳

定価3.600円

現実的なCプログラミング

米国オーライリー社のNUTSHELLシリーズの本。初級から中級を対象に、プログラムの仕様決定か ら改版まで、Cプログラミングの全サイクルを明快に解説した定本的入門書。

#### Inside X68000

桑野雅彦著 定価6,800円

ユーザーの立場に立って使いやすく解説されたX68000のハードウェアテクニカルデータブック。 GCCによるサンプルプログラムつき。

#### Vでどこまでできるか

杉山育央 著 定価1,800円

パソコンLANで実際に何ができるのかを徹底的に解答。導入や運営についてのチェックポイントや 実例を挙げながら、現在のパソコンLANの実力を余すところなく語る。

#### ルボック

吉野智興·村上敬一郎共著

定価2.200円

「C MAGAZINE」の好評連載を書籍化。GNUをX68000に移植した経緯とそのノウハウを紹介し、 移植する際に必要な基本と考え方を示唆。

#### ビギナー編

早船京子 著 定価1,900円

SunOSの基本的なオペレーションを250点以上の画面図を用いてビジュアルに解説。もちろんSunOS のコマンドについても、もれなく収録しました。

アラン・サザートン著/太田純 訳 定価6,000円

Windowsの様々なプログラミングテクニックをすばやく使いこなせるようにデザインされた入門 書。SDKの補足としても使用できる。ディスク付き。

Xウィンドウ・システム・シリーズ 日本語版 第4巻

# トリンシクス・ディム・オーライリー著

定価5.000円

アプリケーション開発者のためのXツールキットである。X11リリース4対応。

XViewプログラミング·マニュアル / 定価5,000円 【好評!シリーズ既刊】 第0巻 Xプロトコル・リファレンス・マニュアル / 定価5,000円

#### スーパービギナー編

林晴比古著 定価1,500円

Cプログラマ1年生に贈る待望の入門書。ビジュアルを駆使した解説で、超初心者でも"Cのコツ"を 身に付けることができる。

【好評既刊!C言語実用マスターシリーズ】

ビギナー編 / 定価1,900円 シニア編・応用編 / 定価各2,400円

同内容のインパクトの強きでは、D-RETURN をはるかに越えた! 868パワーユーザー間で、これはすごいと話題独占! 世界初!ロボットにフリーサイトシステムを導入! ポリゴン利用の3Dロボット戦闘ゲーム! これ以上すごい!X68000オリジナルソフトは、存在しえない。 CANNON SIGHT (キャノンサイト)

6800円 法政大学計算技術研究会 福田裕二 がたったー人で開発した! X68000

金国62大学加盟の日コン連が誇る 自 信 の 教 育 開 ア イ デ ア S O F T

以下各X68000、PC-9800、FM-TOWNSに対応。 英単語スペルマスターソフト2種近日発売!

かきたおし 5980円

ゲーム感覚で遊びながら、大学入試用英単語5000語(ずるかまし辞書収録) のスペル完全マスターが可能。付録のアダルト辞書も大人気。翻訳ヘルパーずる かましとの併用で更に機能アップ。

JRかきたおし 4980円

ゲーム感覚で遊びながら、高校人試用英単語1500語(ずるかましJR辞書) のスペル完全マスターが可能。 (JR=ジュニア)

タイプマスターおしたおし 5000円

キーボードの入力マスターに最適。キーボードの例題にずるかまし辞書を利用。 英単語のスペルマスターも出来て一石二鳥。9月発売予定。

ずるかましVer2. 0いよいよ8月発売予定!

ただいま通信販売で申し込み受け付け中! とりあえず、現行バージョンを送付。Ver2、0完成時に、完成版を送付。 宿題が楽になったと高校生から大好評!史上空前の大ヒット記録更新中! ずるかましに連語・熟語、発音記号対応のニューバージョン誕生!

ずるかましVer2.0 6980円

X68000, PC-9800, FM-TOWNS 英文翻訳ガイド、英和辞典、和英辞典、英単語暗記トレーニング、辞書ユーティリ ティ、添付辞書6300語(中学単語-大学単語)からなる翻訳の友です。

翻訳ヘルパーずるかまし 5980円 X68000, PC-9800, FM-TOWNS, X19-#, PC-8800

ただいま、1000円で、Ver2、0へのパーションアップ受け付け中! ずるかましジュニア辞書 2980円

X68000、PC-9800、FM-TOWNS、X1ケーポ、PC-8800 ずるかましの別売辞書。中学生単語1500語収録。

#### X68000用SOFTご紹介 全ソフトとも3.5インチ版 あり。好評発売中!

D\_RETURNの赤坂賢洋(神戸大学情報統計部) 第2弾。日コン連創設4周年特別記念価格設定。 太陽系を舞台とした壮大なシミュレーションゲーム。 絶対にお値打ち品!

PLANETARY CAMPAIGN

(プラネタリーキャンペーン) 4980円 関西学院大学 L. E. C. のデビュー作! やり出したら、止まらない。究極のパズルゲーム 日コン連SOFT最大の自信作!

Loop Eraser

(ループイレーサー) 5980円 X68000, FM-TOWNS

アドペンチャゲームが簡単に作れる電脳作家シリーズ。 電脳作家 Ver2.0 5980円 電脳作家グラフィック&ミュージ ックライブラリー集 3980円 電脳作家シナリオ集1 2980円

神戸大学情報統計部赤坂賢洋がたった一人で作った マスコミで大騒ぎとなった伝説のソフト!

D RETURN 598019

X68000, FM-TOWNS

わが国最古の店頭売りワクチンソフト! S-RAM内容完全消去が可能。

サイバーワクチンいてこまし 3000円

開発中X68000用SOFTご紹介

パズルゲーム HOP UP

(ホップ アップ) 5980円 関西学院大学電脳研究会のデビュー作。

PFKV++-ゲーム AQUARIUS

(アクエリアス) 5980円 神戸大学情報計部 赤坂賢洋第3弾。

教育用ソフト 女王様が教えてあげる世界の国々

5000円 原作 京都府立高校1年 大村研治

ロールプレイングゲーム PULITON

(ピューリトン) 5980円 原作 法政大学計算技術研究会 久村賢幸

#### 通信販売のお知らせ

日コン連SOFTは、すべて、通信販売で購入する 事が出来ます。通信販売でお買い上げ載くと、付録 なしのC・able1-5号をプレゼントしていま

ソフト名、機種名、住所、氏名、TEL明記の上、 郵便振替 大阪5-4873日コン連企画(株)あ て、または、現金書留、定額小為替でお送り下さい。 消費税、送料は、サービスします。現金書留の場合、 6000円など端数なしでお送り下さった方が送料 が安くなりお得です。

読売新聞、毎日新聞、大阪新聞で紹介された 大阪・難波発のドギモを抜く超過激雑誌。

C・able(ケーブル)

定価 創刊号360円、2号-4号各500円 (付録針中野ディスク付き)、5号500円 (付録針中野ディスク引き換え券付き) 送料は、1冊なら、2号と3号各260円、そ の他210円。2冊以上なら、冊数に関係なく 一律310円。年間定期購続 8月発売の6号よ り1年間 3000円(送料込み) 定価代金合計+送料を郵便振替などで日コン連 企画までお送り下さい。(切手代用可) 申込時に、付録ディスクでは、5インチ希望か、 3.5インチ希望かの区別をお書き下さい。

日本コンピュータクラブ連盟加盟団体、サークル日コ ン連個人会員、日本コンピュータウイルス研究学会会 員、日コン連本部スタッフ、オリジナルソフト、美少 女系ソフト開発スタッフなど。

商品化希望のオリジナルソフトも大募集!

問い合わせ先・申し込み先

〒556 大阪市浪速区難波中

2-4-3 村上ビル

日本コンピュータクラブ連盟または、

日コン連企画株式会社 06-644-6901(代)



#### 今月の超特価品

シャープ X68000セット XVI



特価 299,700円より各種

※今月より電話番号が変わります。

TEL 0482-25-2500

|               |      | <i>F</i> | AIVI11:00~PIVI/:00 無体 |           |            | LU40L LJ   |             | 000    |
|---------------|------|----------|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| ★×68004       | ×体 ≯ | 7        | ★ハードディス               | クを        | <b>予種★</b> | ★ソフト各      | 種,          | *      |
| CZ-644C-TN    | ¥    |          | CZ-64H                | ¥         | 90,000     | CZ-249GS   | ¥           | 22,400 |
| CZ-634C-TN    | ¥    |          | TX-80                 | ¥         | 79,000     | CZ-255GS   | ¥           | 6,600  |
| CZ-653C       | ¥ 1  | 92,400   | TX-130                | ¥         | 99,800     | CZ-256GS   | ¥           | 6,600  |
| CZ-623C-TN    | ¥ 3  | 23,700   | ★インターフェイ              | イス        | 各種★        | CZ-245LS   | ¥           | 33,600 |
| CZ-604C-TN    |      | 26,200   | CZ-6BS1               | ¥         | 22,400     | CZ-260LS   | ¥           | 7,400  |
| ★X6800ディス     | スプレ  | イ★       | CZ-6BM1               | ¥         | 20,100     | CZ-251BS   | ¥           | 29,900 |
| CZ-607D       | ¥    | 68,400   | CZ-6BV1               | ¥         | 15,800     | CZ-243BS   | ¥           | 14,900 |
| CZ-614D       | ¥    | 91,100   | CZ-6BF1               | ¥         |            | CZ-240BS   | ¥           | 11,100 |
| CZ-606D       | ¥    | 53,100   | CZ-6BG1               | ¥         |            | CZ-278SS   | ¥           | 7,400  |
| CZ-604D       | ¥    | 64,000   | CZ-6BU1               | ¥         |            | CZ-257CS   | ¥           | 14,900 |
| CU-21HD       | ¥    | 99,900   | CZ-6BC1               | ¥         |            | CZ-219SS   | ¥           | 22,400 |
| ★ プリンタ・ケー     | ーブル  | が付★      | CZ-6BL1               | ¥         | -1 7       | CZ-252MS   | ¥           | 21,600 |
| CZ-8PG1       | ¥    | 90,400   | CZ-6BL2               | ¥         |            | CZ-213MS   | ¥           | 14,100 |
| CZ-8PG2       | ¥    | 111,200  | CZ-6BP2               | ¥         |            | CZ-247MS   | ¥           | 21.600 |
| CZ-8PK10      | ¥    |          | ★周辺機器部                | <b>子種</b> | *          | ★ゲームソフト    | 、各          | 種★     |
| CZ-8PC5       | ¥    | 67,300   | CZ-8NJ2               | ¥         | 17,900     | シグナトリー     | ¥           | 8,900  |
| IO-735X       | ¥    |          | CZ-8NJ1               | ¥         | 1,300      | パロディウスだ    | ¥           | 7,350  |
| CZ-6PV1       | ¥    |          | CZ-8NM3               | ¥         | 7,400      | FOXY2      | ¥           | 5,800  |
| <b>★RAM</b> ボ |      |          | CZ-8NT1               | ¥         | 10,400     | まあじゃん2     | ¥           | 5,800  |
| CZ-6BE1B      | ¥    | 21,000   | CZ-8NM2A              | ¥         | 5,100      | 遥かなるオーガスタ  | ¥           | 9,400  |
| CZ-6BE2       | ¥    | 4:       | BF-68PRO              | ¥         | 13,800     | ファランクス     | ¥           | 5,800  |
| CZ-6BE4       | ¥    |          | CZ-6TU-BK             | ¥         | 23,000     | 生中継68      | 关           | 7,400  |
| PIO-6BE1-A    | ¥    | 18,100   | CZ-6VT1               | ¥         | 48,500     | サイレント メビウス | ¥           | 11,500 |
| PIO-6BE2      |      | 33,800   | CZ-6SD1               | ¥         |            | A列車で行こうⅢ   | 羊           | 11,500 |
| PIO-6BE4      |      | 59,400   | ★モデム各                 | 種         |            | シムシティー     | ¥           | 7,350  |
| CZ-6BE2A      |      | 44,900   | MD24FB5V              | ¥         | 28,900     | スコルピウス     | ¥           | 5,800  |
| CZ-6BE2B      |      | 41,000   | PV-M24B5              | ¥         | 27,700     | 9/時間テレナ>   | <i>/</i> ++ | Ľフ     |
| ★その代          |      |          | PV-A24B5              | ¥         | 27,700     | 24時間テレホン   | ני          |        |
| CZ-6BP1       | ¥    |          | コムスターズ 2424/5         |           | 25,500     | 0482-23    | -4          | 200    |
| CZ-6EB1       | ¥    |          | コムスターズ 2424/4         | ¥         | 24,000     |            |             |        |

お申し込みはお電話で TEL 0482-25-2500 FAX 0482-25-4433 ★振込先★

三菱銀行西川口支店 普通0258081 (株) デンキヤ 西川口駅

至 西口より ■ 南 徒歩8分 / 浦 株 デンキヤ

川





#### オクトで始まるパソコンワールド

AM 11:00~ 9:00/日曜·祭日PM7:00 〒144 東京都大田区蒲田4-6-7 FAX03-3730-6273

-本で、ハイ即納

利

वे

7

定休日: 毎週火曜日 (祭日の場合翌日になります。)

OCT-1 システム インフォメーション

- ▶全商品保証付(メーカー保証)
- ▶超低金利ハッピークレジット(1回~60回)頭金ナシOK!
- ▶ボーナス一括払いOK!ボーナス2回払いOK!!
- ▶配達日の指定OK!(万全なサポート体制)
- ▶商品の組合せ自由! オクトフリーダムシステム
- ▶店頭デモンストレーション実施中

#### 特潔周辺機器(送料¥500)

- ■SX-68MII MIDIインターフェイスボード (システムサコム) ¥19,800…特価¥13,500
- ■Fine Scanner X68(HAL研究所)
- (HGS-68) ¥ 39,800·······特価¥25,000

■増設RAMボード=I・Oデータ ①PIO-6BE1-A(1MB)



④ SH-6BE1-1M(1MB) ¥ 25,000·····特 ·特価¥18,000



#### オクトにて開催中!

#### SHARP

# PERSONAL WORKSTATION · X VI

■ 16MHz ■

SX-WINDOW ver1.1

Attachment MEMORY BORD

■ CZ-674C-TN (定価¥298,000)

A • CZ-674C-TN

NEW

● CZ-608D-TN(14型カラーディスプレイ) NEW

定価合計¥392,800▶超特価¥表示不能!

B • CZ-674C-TN

NEW

● CZ-607D-TN(14型カラーディスプレイTV)

定価合計¥397,800▶超特価¥表示不能!



※クレジット表は、送料・消費税込!!

© • CZ-674C-TN

NEW

● CZ-614D-TN(15型カラーディスプレイTV)

定価合計¥433,000▶超特価¥表示不能人

D • CZ-674C-TN

NEW

● CZ-606D-TN(14型カラーディスプレイ)

定価合計¥377,800▶超特価¥表示不能!

X68000 Compact 新発売記念プレゼント!! 一あなたのオクトから素敵な贈物ー

「今、Compactをお買い上げいただい」 た方は、プレゼントの①番か②番 のどちらかをお選び下さい。プラ ⟨ス③番は、もれなくプレゼント!!



CZ-8NJ2(CYBER STICK) インテリジェントコントローラ シューティングゲーマーの必須アイテム!! or (定価¥23,800) ③ (MF-2HD(5枚)

▶超特価

磁急/表示不能! ※どちらかお選び下さい!!(どっちが得かヨーク考えてネ!)

シリコンキーボードカバー もれなく// サービス//

(送料¥500)

#### 今月の推奨品(送料¥1,000)

■内蔵用ハードディスク 〈Compact XVI(CZ-674C)用〉 KGU-HD80K Compact HD-80+ット

定価¥168,000

大特価¥TEL下さい!!

■5インチフロッピーディスクユニット <X68000 Compact(CZ-674C-H)用> CZ-6FD5

定価¥99,800 大特価¥TEL下さい!!



● CZ-6BE2A 2MB RAM(CZ-634C/644C用) 59.800) ▶特価¥44.000 ● CZ-8NSI カラーイメージスキャナ (¥188,000)▶特価¥133,600 CZ-6BE2B 2MB RAM(CZ-634C/644C/674C用) 54,800) ▶特価¥41,000 • CZ-6BC FAXボード 79,800) ▶特価¥ 59,600 ● CZ-6BE2D 2MB RAM(CZ-674C用)· ) ▶特価¥TEL下さい ●CZ-8TM2 モデムユニット 49,800)▶特価¥ 37,000 CZ-6BE2 2MB RAM (¥ 79,800) ▶特価¥59,000 • CZ-64H 増設ハードディスク・ (¥120,000)▶特価¥ 90,000 e CZ-6BE4C 4MB RAM-98,000) ▶特価¥73,000 • CZ-68H 増設ハードディスク(CZ-604C/634C用)… ·(¥160,000) ▶特価¥120,000 ● CZ-6BFI 増設用RS-232ボード・ 49,800) ▶特価¥37,000 ●LC-10Cl-H カラー液晶ディスプレイ… ·(¥ 59,800)▶特価¥TELFau ● CZ-6BGI GP-IBボード··· 59,800) ▶特価¥43,800 ● CZ-6TU GY/BK RGBシステムチューナ ·(¥ 33,100)▶特価¥ 24,000 ● CZ-6BMI MIDIボード·· 26,800) ▶特価¥19,800 ●BF-68PRO 高性能CRTフィルター ·(¥ 19,800) ▶特価¥ 14,500 ● CZ-6BNI スキャナ用パラレルボード 29,800) ▶特価¥22,200 ●CZ-6MOI 光磁気ディスクユニット ·(¥450,000)▶特価¥330,000 ● CZ-6BPI 数値演算プロセッサボード・ 79,800) ▶特価¥59,000 • CZ-6BSI SCSIインターフェースボート ·(¥ 29,800)▶特価¥ 22,000 ● CZ-6BOI ユニバーサルI/Oボード・ 39.800) ▶特価¥29.800 ●CZ-6BL2 LANボード ·(¥298,800) > 特価¥219,000 ● CZ-6EBI/BK 拡張I/Oボックス・ 88 000) > 特価¥66,000 • CZ-6BVI (ビデオボード): ·(¥ 21,000) ▶特価¥ 15,400 ● CZ-6VTI/BK カラーイメージ・ユニット 69,800) ▶ 特価¥52,000 ● CZ-6BP2 数値演算プロセッサ ·(¥ 45,800) ▶特価¥ 34,300 ● CZ-8NM2A マウス・・ 6,800) ▶特価¥ 5,100 ●AN-S100 スピーカーシステム(2本1組) ......(¥ 36 600)▶特価¥ 26.300 ● CZ-8NTI マウストラックボール 9,800) ▶特価¥ 7,300 ● JX-220X カラーイメージスキャナー ·(¥ 168,000) ▶特価¥125,000

周辺機器コ

※クレジットの回数は1回~60回、ボーナス併用などありますのでお電話でお問合せ下さい。

■本体セット:送料無料 (注)本体セット以外の周辺機器(プリンター、モデム、HDD等)及びソフトの送料は、北海道・九州地区=1ケロ¥1500、■その他離島地区は、1ケロ¥2000となります。 ※上記料金には、消費税は含まれておりません。消費税が付加されますので、詳しくは、電話でお問合せ下さい。

エクシヴィ

# **2**5

#### 堂々のラインアップ!!

SUPER-HD/PROII/XV

夏のポーナス一括(7月末) 払WOK!!手数科無點!!

X68000XVI

ドッカーン/プレゼント!! あなたのオクトから素敵な贈物

今、XVIをお買い上げいただいた 方は、プレゼントの①番か②番のどちらかお選び下さい。プラ ス③番はもれなくプレゼントル



※どちらかお選び下さい!!



シリコンキーボードカバー もれなく!!! サービス!! ③∫MD-2HD(10枚)

■ CZ-634C-TN(定価¥368,000)

A • CZ-634C-TN+CZ-606D-TN 定価合計¥447,800▶超特価¥表示不能!

12 ¥26,000 24 ¥13,800 36 ¥ 9,500 48 ¥ 7,500

B • CZ-634C-TN+CZ-614D-TN 定価合計¥503,000▶超特価¥表示不能!

12 ¥29,000 24 ¥15,400 36 ¥10,600 48 ¥ 8,400

■ CZ-644C-TN(定価¥518,000)

© • CZ-644C-TN+CZ-606D-TN 定価合計¥597,800▶超特価¥表示不能!

12 ¥36,000 24 ¥19,100 36 ¥13,200 48 ¥10,400

D • CZ-644C-TN+CZ-614D-TN

定価合計¥653,000▶超特価¥表示不能!

12 ¥38,000 24 ¥20,200 36 ¥14,000 48 ¥11,000

※クレジット表は、送料・消費税込.

# (送料・消費税込)

#### ラストチャンス!! 〈BIGプレゼント付〉

(送料無料・税別)

X68000PROII (CZ-653C)

完価¥285 000 超特価¥138,000

プレゼント 節作!大人館 大戦略川'90(シュミレーション) ーシラトル (定価¥9.800)

> ★JOY CARD(連射式)×2個 さらにさらに.// ★MD-2HD 10枚

■ CZ-653C (定価¥285.000)

A • CZ-653C + CU-21HD 定価合計¥433,000▶超精備¥243,000

12 ¥21,100 24 ¥10,500 36 ¥ 7,000 48 ¥ 5,200

B ● CZ-653C + CZ-606D 定価合計¥364,800 ▶ 超特価¥198,000

12 ¥17,100 24 ¥ 8,500 36 ¥ 5,700 48 ¥ 4,200

C = CZ-653C + CZ-607D

定価合計¥384,800▶超特価¥213,000

12 ¥18,400 24 ¥ 9,200 36 ¥ 6,100 48 ¥ 4,600 D ● CZ-653C + CZ-614D 定価合計¥420,000 ▶ 超特価¥236,000

12 ¥20,400 24 ¥10,200 36 ¥ 6,800 48 ¥ 5,100

#### X68000ソフト大セール実施中!/(ゲームソフト25~30%OFF)

(グラフィック) ● 7's STAFF PROBRK Vor 20 (シャフト)定価¥58,000 ·····特価¥36,500

〈レイアウト〉● Pressconductor PRO-68K 定価¥28.000 CZ-268BSD

······特価¥21,000 (CGシール) CANVAS PRO-68K

定価¥29,800 CZ-249GS ·····特価¥22,200 名 商 品 | 定 価 | 特 価 | 型 名 | 型

CZ-275MWD (SOUND SX-68K)

(MUSIC PRO68K)

(DATA PRO-68K)

〈THE 福袋 V2.0〉

CZ-272CWD (Communication SX-68K) (¥

CZ-215MS (Sampling PRO-68K) (¥ 17,800) ¥ 12,800

C7-212BS

CZ-213MS

CZ-287SS

CZ-220BS

CZ-224LS

CZ-253BS

CZ-258BS

CZ-244SS

CZ-247MS

CZ-240BS

CZ-243BS

〈開発ツール〉 ● CコンパイラPRO-68K Ver.2.1 定価¥44,800 CZ-285LSD ······特価¥32,500

〈C言語〉● C & Professional Pack 定価¥58.000 ......特価¥39,600

〈ワープロ〉● Multiword Ver.11 定価¥32,000 CZ-225BSD ·····特価¥23,000

〈統合表計算ソフト〉BUSINESS PRO-68K Popular 定価¥28,000 CZ-286BSD ·····特価¥21,000

(送料¥500)

〈音楽〉● Music studio PRO-68K Ver. 2.0 定価¥28,800 CZ-261MS ······特価¥21,200

<OS> ● OS-9 X68000 Ver.2.4 定価¥35,800 CZ-284SSD ·····特価¥26,900

(Z's TRIPHY(デジタルクラフト)> (¥ 39,800) ¥ 27,300

〈テラッツオ(ハミングバード〉〉(¥ 19,400) ¥ 13,800

〈KAMIKA7F(サムシンググッド)〉 (¥ 68 000) ¥ 44.500

⟨Final Ver. 3.2(I-IZE-)⟩ (¥ 38,000) ¥ 29,500

〈サイクロンEXPRESSa68〉(¥ 98,000) ¥ 69,500

〈Gツール(ザインソフト)〉 (¥ 28,000) ¥ 18,800

(t--2032(SPS))

(C-TRACE68 Ver.3.0)

C.Z.-2601 S (XBAS to CHECKER PRO-68K) (¥ 9.800) ¥

CZ-255GS (CANVASF□-グラフィックUB) (¥ 8.800) ¥

CZ-256GS (CANVASF□-グラフィックVol.2) (¥ 8.800) ¥ 6.600

(G68K Ver.2 PRO)

CZ-251BS〈ハイパーワード〉

CZ-234LS (AI-68K)

定 価 特 価

(¥ 17 800) ¥ 13.200

(¥ 22,000) ¥ 17,500

(¥ 98 000) ¥ 68,500

(¥ 39.800) ¥ 29.600

(¥188,000) ¥139,000

■CZ-8PC5-BK

(送料¥1,000)

熱転写カラー漢字 定価¥96.800

大特価¥68,800



■IO-735X-B カラーイメージ ジェット

定価¥248,000

大特価¥154,000

#### ハードディスク (送料¥1,000)

■システムサコム SCSI ● HD-J040

¥ 89,000 42M/25ms·大特価¥ 61,000 ●HD-J100 ¥ 128.000 100M/20ms·大特価¥ 87,000

●HD-J130 ¥ 148,000 130M/20ms·大特価¥101,000

● HD-J170

¥ 189,800 173M/20ms·大特価¥123,000 ■ロンテック SCSI • LHD-FM100E

¥ 99,800 100M········大特価¥ **69,000** ● LHD-FM200E ¥ 138,000 200M/17ms·大特価¥ 95,000

#### パソコンラック〈送料無料〉



A5段キャスター付 スライド式キーボード台

• 1150(H) × 640(W) ×600(D) 定価¥38,000

特価 ¥12,500



B4段キャスター付

●1250(H)×640(W) ×700(D)

定価¥29,800

特価 ¥8,800

#### 店頭新作ゲームソフト25~30%OFF!!! ビジネスソフト25%より特価中

★通信販売お申込みのご案内★ 〒144 東京都大田区蒲田4-6-7 TEL:03-3730-6271

7,500

6.600

お申込みはお電話でお願いしまむお客様の〈住所〉〈氏名〉〈電話番号〉及び〈商品名〉をお知らせ下さい。● 人金確認後ただちに商品をご送付いたしまむ

銀行振込:お近くの銀行より(電信扱い)にて お振込み下さい。

(BUSINESS PRO-68K) (¥ 68 000) ¥ 48.000

(¥

⟨SX-WINDOW Ver.2.0⟩ (¥ 12,800) ¥ 9,600

(CARD PRO-68K Ver.2.0) (¥ 29.800) ¥ 20.800

(Tlepotion PRO-68K) (¥ 22,800) ¥ 16,800

⟨MUSIC PRO-68K(MIDI)⟩ (¥ 28,800) ¥ 20,800

⟨Stationery PRO-68K⟩ (¥ 14,800) ¥ 11,500

⟨CYBER NOTE PRO-68K⟩(¥ 19,800) ¥ 15,200

⟨Homan 68K Ver.2.0⟩ (¥ 9.800) ¥

(¥ 18,800) ¥ 13,400

(¥ 58,000) ¥ 41,000

(¥ 9,900) ¥ 7,500

) ¥TEL TAU

) ¥ TELTau

7,500

現金書留:封筒の中に住所・氏名・商品名を ご記入の上当社までお送り下さい。



専用お申込用紙をお送り致します ので、必要事項をご記入、ご捺印の ご返送下さい。手続きは簡単です。

|   |     |      |         |      | and the same of | フクフク |         | ンツト表 |  |
|---|-----|------|---------|------|-----------------|------|---------|------|--|
|   | 3   | 3.5  | 6       | 4.5  | 100             | 6.0  | 12      | 6.0  |  |
| 上 | 15  | 9.0  | 18      | 11.0 | 20回             | 12.0 | 24      | 12.5 |  |
|   | 30回 | 17.0 | 36<br>回 | 17.5 | 48              | 23.0 | 60<br>回 | 33.0 |  |
|   |     |      |         | 30   |                 |      |         |      |  |

富士銀行 三菱銀行 久ヶ原支店 蒲田支店 <sup>(★)</sup>No.1824 (★)No.0278691 株式会社 億人(オクト)

- ※掲載の価格は変動しますので、まずは、お電話にてご確認ください。
- ※上記料金には、消費税は含まれておりません。消費税が付加されますので、詳しくは電話でお問合せ下さい。 ※銀行振込、または、現金書留でご注文の際には、あらかじめ電話でご確認の上、お申し込み下さい。

# 「コンショップ」

**20482-25-1718** 

(消費税別)



#### New X68000 COMPACT XVI ¥298.000

#### CZ-674C-H······¥298,000 CZ-608D-H······¥ 94,800 AV-090-SC.....¥168.000

#### $\mathbf{¥}560.000$ 語

#### ソフト各種超特価ご奉仕中

CZ-213MS MUSIC PRO68K a ¥ 18,800 CZ-214MS SOUND PRO68K 毫¥15.800 CZ-215MS Paneling ········福¥17,800 CZ-220BS DATA PRO68K·· 毫¥58,000 

#### 中古売買価格表

| 品 名     | 買取り価格     | 売 価       |
|---------|-----------|-----------|
| CZ-633C | 160,000より | 180,000より |
| CZ-644C | 210,000より | 230,000より |
| CZ-613C | 105,000より | 125,000より |
| CZ-603C | 75,000より  | 95,000より  |
| CZ-612C | 85,000より  | 98,000より  |
| CZ-602C | 65,000より  | 85,000より  |
| CZ-653C | 75,000より  | 95,000より  |
| CZ-663C | 95,000より  | 115,000より |
| CZ-662C | 75,000より  | 98,000より  |
| CZ-652C | 55,000より  | 75,000より  |
| CZ-611C | 70,000より  | 89,000より  |
| CZ-601C | 45,000より  | 65,000より  |
| CZ-612D | 35,000より  | 45,000より  |
| CZ-602D | 30,000より  | 39,800より  |
| CZ-603D | 20,000より  | 29,800より  |
| CZ-604D | 25,000より  | 34,800より  |
| CZ-605D | 45,000より  | 55,000より  |

#### ファイル

| CZ-6MO1······定価¥450,000 |     |  |
|-------------------------|-----|--|
| CZ-64H······定価¥120,000  |     |  |
| CZ-68H······定価¥160,000  | 特価半 |  |

|   | その他機利                      | 重       |     |  |
|---|----------------------------|---------|-----|--|
|   | CZ-8NS1 カラーイメージスキャナ・・定価¥   | 188,000 | 特価半 |  |
|   | JX-220X カラーイメージスキャナ・・・定価¥  | 168,000 | 特価半 |  |
| П | CZ-6BN1 スキャナ用バラレルボード・・定価羊  | 29,800  | 特価半 |  |
|   | CZ-6VT1 カラーイメージユニット・・定価¥   | 001000  | 特価半 |  |
|   | CZ-6BV1 ビデオボード・・・・・・・定価羊   |         |     |  |
|   | CZ-8TM2 モデムユニット・・・・・・定価羊   |         |     |  |
|   | CZ-8NJ2 3次2355定価¥          |         |     |  |
|   | CZ-8NM3 マウス・トラックボール・・定価半   | 9,800   | 特価半 |  |
|   | CZ-8NT1 トラックボール・・・・・・定価半   |         |     |  |
|   | CZ-8NJ1 ジョイカード·····定価羊     |         |     |  |
|   | CZ-6BC1 FAXボード······定価¥    |         |     |  |
|   | CZ-6BM1A MIDIボード・・・・・・・定価半 |         |     |  |
| 1 | CZ-6BP1 数値演算プロセッサ·····定価半  |         |     |  |
|   | CZ-6BP2 数値演算プロセッサ・・・・・定価半  |         |     |  |
|   | CZ-6TU-BK-GY 写写트ţ즈テム定価¥    | 33,100  | 特価半 |  |

| <b>CZ-6VT1</b> ·····特価¥ |  |
|-------------------------|--|
| CZ-8PG1······特価¥        |  |
| CZ-8PG2·····特価¥         |  |
| Cフ-9 D V 10             |  |

3Z-8PKII

·特価¥ CZ-8NS1.....

CZ-6BC1·····特価¥

CZ-6BG1……特価¥

CZ-6BP1……特価¥

CZ-6BP2······特価¥

|          | - | 1 70  | 1 11 |
|----------|---|-------|------|
| Santay . |   | / 3 = |      |
| 1000     | - |       |      |

| CZ-6BE2A····定価¥59,800···特価¥ |  |
|-----------------------------|--|
| CZ-6BE2B····定価¥54,800···特価¥ |  |
| CZ-6BE2D·····定価¥□□···特価¥    |  |

CZ-6BE1B····定価¥28,000··特価¥

CZ-6BE2······定価¥79,800···特価¥

CZ-6BE4C ···定価¥98,000···特価¥

PIO-6BE1-A··定価¥25,000···特価¥

PIO-6BE 2-2M 定価¥50,000…特価¥

PIO-6BE 4-4M 定価¥88,000…特価¥

SH-6BE1-1M··定価¥25,000…特価¥

| トク | レジッ | 小回 | 数1~1 | 60回ま | で設定 | 定自由 | 3 |
|----|-----|----|------|------|-----|-----|---|
|    | 掛ケ  | 1  | 3    | 6    | 12  | 15  |   |

|    |     |     |     |     |   |   |    | 24   |      |    |    |      |      |
|----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|------|------|----|----|------|------|
| 金利 | (%) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 12.5 | 17.5 | 22 | 23 | 28.5 | 29.5 |







## 通信販売をご利用の方

#### 全国通販-

通信販売をご利用の方は、売値の 変動がありますので在庫、値段を あらかじめ確認のうえ電話で、商 品名及びお客様の住所・氏名・電 話番号をお知らせ下さい。

### **CD-ROM** Drive

for

# **68000** マルチメディアへの誘い

#### X68000 Pro SHOP

KEISOKUGIKEN Corp

TEL 0286-22-9811 FAX 0286-25-3970

FirstClassTechnology制作のCD-ROM Device Driverを付属させ、ついにX68000用 CD-ROM Driveの登場です。本製品を使用す ることにより、MS-DOSやPC-9801シリー ズ、FM-TOWNSなどで採用されている、ハ イシエラ規格のCDをHuman68K/SX-WINDOWで直接扱えるようになります。

また、将来の拡張にも柔軟に対応できる SCSIインターフェースによる接続を採用。 ディジーチェーンによって既存のSCSIハー ドディスクとの同時使用も可能です。



#### 大好評発売中!

2.5inch 80MB HDを内蔵 X68000CompactHD

-標準価格 ¥466,000-

新発売記念特価販売中 売価は電話にてお問い合わせください!



ドライブ Ouantum Go-80sTM

> 容量 62MByte

アクセスタイム 16mSEC

インターフェース SCSI

外部SCSI機器との同時使用可

#### ドライブ仕様

KGU-XCD

使用ドライブ 東芝 XM-3301

平均アクセスタイム 325mSEC インターフェース SCSI

64KB

キャッシュメモリー

RCA-Phono端子×2

オーデオ出力 ステレオヘッドホン端子

専用ACアダプター

電源

外形寸法 150×228×50 (電源部含まず)

#### 付属サポートソフト

ハイシエラフォーマット用デバイスドライバ

MusicPlayer for SX-Window

MacintoshTM用ファイルビューア for SX-Window

KGU-XCD対応 X68000CD-ROM 第一弾!「フリーウェア集」 Free Soft Ware Selection

発売予定

標準価格 ¥118,000-

※MacintoshTMはAppleComputerの登録商標です

※表示価格に消費税は含まれておりません

計測技研 マイコンショップB

〒321 栃木県宇都宮市竹林町503-1 TEL 0286-22-9811 FAX 0286-25-3970



#### SHARP

コンピューター事業拡張につき プログラマー募集!

# 提供するのは、X68000の 才能をひき出す仕事です。

#### 勤務地 大阪·東京·岡山 (男女不問·現地面接可)

- ■会社概要
- 改 □昭和44年
- 資 本 金 1,500万円
- 従業員数■17名
- 平均年齢 26歳
- ■事業内容

パーソナルコンピュータ・AXによる自社ソフトパッケー ジの開発及びオーダーメイド販売サポート

X68000による画像作成業務

- 資格■高卒以上30歳位迄の方 ※未経験者歓迎
- 待 遇■昇給年1回·賞与年2回 手当/業務·営業 ・皆勤 交通費全額支給
- 勤務時間 ■9:00~18:00

福利厚生 ■ 各種社会保険完備 退職金制度 財形貯蓄制度 社内旅行有

経験の有無を問わず、X68000大好き人間 歓迎。経験者には、実 力を発揮する場を、未経験者には丁寧な指導をお約束します。

シャープ、XEROX等のシステム機器販売から、シャープ・コンピューターのシステムプレゼンテーターとしてメーカーの期待を担う当社で活躍して下さい。

#### 株式会社ラインシステム

本社 〒553 大阪市福島区鷺洲3丁目1 TEL06-458-7313 担当 菊田 〒115 東京都北区浮間3-2-16 エスポワール403 TEL03-5994-2087 担当 鈴木

休日休暇■隔週休2日制(完全週休2日制6検討中)

祝日

有給·特別·夏期·年末年始休暇等

- 募■電話連絡の上、履歴書(写真貼付) を持参又は郵送して下さい。追って詳 細を連絡いたします。
  - ※入社日相談に応じます。
  - ※応募の秘密厳守いたします。
- 交 通■阪神、地下鉄野田駅下車 徒歩7分



#### 社員。アルバイト大募集!

みなさん、はじめまして!

古都・京都にて活動しているソフトハウス、INCです。

NEW PrintShop PRO-68KやCANVAS PRO-68K、最近ではSX-WINDOWのFontManagerなどの開発とデザインを担当してまい りました。

INCの方針は、Incentive & MediaFusion。若い人の才能を伸ば し、来るべきメディア革命にふさわしいテクノロジーを開発する こと。だから社内には、怖いおじさんなんかいないし、20代の 人間しかいません。フレックス制なのも、そういった理由から。 あなたの奥に眠る才能をひきだしてください。

X68000やMacintoshに興味のある方なら大歓迎!

私達とともに、次のX68000やMacintoshなどのOSやアプリケー ションソフトを産み出してください。

(PrintShopはBroderbund社の商標です)

#### ■会社概要

1000万円 資本金 社員数 12名 平均年齢 24歳

事業内容 X68000、MacintoshのOS・アプリケーションソフト 開発、CG作成などのデザイン業務

#### ■募集要項

- ◆ソフトウェア技術者 (C.C++.68000系アセンブラなど の経験者優遇します)
- ◆CGデザイナ・
- ◆サポート要員(デバッグやマニュアル作成、顧客管理、 事務など)

やる気さえあれば、未経験者でも結構です。

高卒以上27歳までの明るい方。

経験・能力等考慮の上、当社規定により優遇いたします。 昇給年1回・賞与年2回、手当て/住宅・皆勤・家族・ 待遇

特別など、交通貴全額支給

勤務時間 通常9:30~18:00。但し13:00~16:00 までがコアタイムのフレックス制を採用。出社時間はあな たが決めてください。もちろんアルバイトご希望の方は、 ご自分のお好きな時間で結構です

福利厚生 各種社会保険完備 海外を含めた社員旅行有り

休日休暇 隔週休2日制、祝日、有給、特別、夏期、年末年始など 電話連絡の上、履歴書(写真貼付)をご持参またはご郵送 応募 ください。入社日はご相談に応じます。お気軽にお電話で

お問い合わせください

阪急鳥丸駅、または地下鉄四条駅下車徒歩5分 交通



#### 株式会社アイエヌシー

- ■京都市中京区西洞院蛸薬師下ル古西町440番地藤和シティコープ西洞院704号 ■TEL (075)221-8300 ■FAX (075)256-6385





# ツールボックス

UNIXからDOSへ-X68000の移植を通して

吉野智興 村上敬一郎 共著

B5変型判/240ページ 定価2,200円(税込)

g++、gcc、Nemacsを、X68000に移植するその 経緯とノウハウを紹介。68000系のマシンだけで なく、8086系のマシンへの移植も可能です。プロ グラムをUNIXからDOSへ移植しようとしている方 に贈る一冊!

> お近くの書店でお求め下さい ソフトバンク出版事業部 BANK





#### ♥70アクセラレータの魅力を探る

#### 高速処理を実現

V70(μPD70632)は、日本電気(株)が開発した32ビットCMOSマイクロプロセッサ である。このマイクロプロセッサは、数々の高度な特徴を備えており、いわゆるマ イクロプロセッサのカテゴリーとしては、CISCに属する。V70アクセラレータは、この CISCチップを利用したハードウェアとしては最高峰に位置するものである。

また、V70は、それ自身浮動小点演算機構を内蔵しており、高速演算が可能 であるが、更に高速、高精度な演算を行う目的で、アドバンスト・フローティング・ ポイント・プロセッサ(AFPP)が標準で搭載されている。このAFPPには、右表に挙 げるような特徴があり、非常に魅力的なチップなのである。

たとえばコンピュータグラフィックス等、高度な処理を要求されるシーンで、そ の威力を充分に発揮する。V70アクセラレータで、きみのX68000がスーパーワー クステーションへと生まれ変わるのだ。

#### 簡単に利用できる

通常アドオンCPUボードを利用する場合、そのCPUにプログラムを実行させる のもなかなかたいへんである。たとえばV70CPUにプログラムを実行させるには、 まず、V70側にリセットをかけ、X68000より共有RAMの最上位アドレス部にV70側 のスタートアッププログラムをロードし、リセットを解除する。V70CPUは、OFFFFFFOH より実行を開始する。もちろん、この後V70アクセラレータとX68000の間で適切な やりとりをして、目的とするプログラムをV70アクセラレータのローカルRAMエリア にロードし、実行して行かなければならない。

本来ならば以上のような手順をとらなければならないが、通常、ユーザはここ で説明したような操作を行う必要はない。なぜならば、付属のシステムモニタ、コ マンドシェルが、そのようなやりとりをすべて行ってくれるからである。

\_ アセンブラ

- ●数百におよぶ命令セット、20種類におよぶアドレシング モードすべてサポート。
- ●コプロセッサ命令をフルサポート。 1命令で浮動小数点演算が可能。

#### 一 システムモニタ

●仮想メモリモードを採用。 16MByteのメモリ空間をサポート。 大きなアプリケーションでも実行可能。 (同時使用可能メモリ2MByteまで)。

(XVI対応)

● X68000の IOCSやHuman68kとほぼ同時のシステムコー ルが利用可能。

#### AFPPの特徴

- ○コプロセッサ・プロトコル内蔵
  - V70対応
- ○高速数値演算
  - ●システム・クロック: 16MHz(最大 20MHz)
  - ●四則演算(倍精度): 0.9MFLOPS\*(CPU: V70、20MHz動作時)
  - ●三角関数演算(倍精度): 6.0 µ sec(CPU: V70、20MHz動作時)
- ●ベクトル/行列演算(倍精度):5.8MFLOS\*(CPU: V70、20MHz動作時)
- OIEEE754標準に準処
- ○豊富な命令セット
  - ●転送/変換命令
- 浮動小数点演算命令(四則、比較、その他)
- ●制御命令
- ●初等関数演算命令(三角、逆三角、指数、対数、双曲線)
- ●ベクトル/行列演算命令
- ○5種類のデータ・フォーマット
  - ●2進実数:32ビット、64ビット、80ビット
- 2進正数: 32ビット、64ビット
- ○32本のデータ・レジスタ内蔵(80ビット幅)
- ○CPUと並行に動作可能
- O68ピンPGAパッケージ

#### ソースコードデバッガ

- ●コンソールモード、リモートモード、フルスクリーンモード の3つの画面モードを持つ。 状況に合わせたデバッグが可能。
- ●C言語のソースレベルでのデバッグをサポートし、C言 語レベルでの式の評価、行単位、関数単位でのデバ ッグ可能。

#### フロートエミュレータ

●Human68k上の従来のアプリケーションを変更せずに、 そのまま高速な浮動小数点演算が可能。

#### \_ コマンドシェル

● V70用アセンブラ、コンパイラなどで記述されたV70の 実行プログラムを、Human68kの実行形式プログラム を実行するのと同様の感覚で実行する環境を提供。

#### 《オプション》Cコンパイラ

V70アクセラレータ用のC言語で開発するためのCコンパイラ。 C標準ライブラリの他、X68000本体のシステムコールを利用するための、DOSコールラ イブラリやIOCSコールライブラリも用意。

> ※製作:ボード……有限会社アクセス ソフトウェア……株式会社ハドソン

〒101 東京都千代田区神田神保町1-64 

#### 開発環境の充実

アセンブラ・リンカはもちろん、開発の強力な味方で あるソースコードデバッガやシステムモニタ、さらには フロートエミュレータ・コマンドシェルまでついている。32 ビットマイクロプロセッサV70の特徴である仮想記憶、 メモリプロテクション、CPUレベルでのデバッグ機能な どをサポートしている。おまけにCコンパイラはというと、 Human68k上のCコンパイラと互換性が高く、プログラ ムをほとんど修正なしで実行できてしまうのである。

価

格

●ボードパッケージ

VDTK-X68K.....¥248,000

●オプションソフト(Cコンパイラ)

VDTK-C-X68K .....¥68,000

購入方法

上記商品は当面の間、通信販売とさせて頂きます。 購入ご希望の方は、住所、(社名、所属)氏名、電話番号 をお知らせ下さい。 注文書をお送りいたします。



# パソコン/ワープロ通信ネットワークサービス J&P HOT UNE

#### タイムトラベルシリーズ

第4回

《もし、この時代にパソコン通信があったなら》



もし、この時代にパソコン通信があった なら……。最初に巨人の家に潜り込んだ 際、パソコン通信の存在とその魅力を知 ったジャックは、金貨の袋と共に、珍し

いパソコン通信の機器一式を下界に持ち帰ったにちがいない。 天上と下界をつなぐ電話回線は、豆の木に這わせながら、葉で 覆い隠し、下界から毎日、巨人たちのネットにこっそりアクセ スしたことだろう。

天上の巨人たちは、ネット上のSIGで自分たちの宝物自慢を し、ジャックは、金の卵を産む鶏の話や、一人で歌う金の竪琴 の事を知る。宝物の情報が下界にいながら手にとるようにわか るので、ジャックは次から次へと宝物を持ち帰り、貧しい人々 に分け与えながら、母親と裕福な暮らしを送る。

しかし一方で、天上の人喰い巨人たちもBBSを通じて、必死 の犯人捜しに乗り出すだろうから、ジャックの身にも危険が迫 り、遂には、電話回線を取り外して豆の木を切り倒さなければ ならなくなる。またしても生活の糧を失ったジャックは、今度 は一生懸命にパソコン通信のシステム開発を手掛け、下界にも パソコン通信を普及させる。こうして暮らし向きもよくなり、 母親と共に幸せな生活を送ったにちがいない。

J&P HOT LINEAD ご入会はスタータキットで。 買ったその日から

お求めは、下記のお店へ。又は現金書留に て、¥3,000+¥90(消費税3%)=¥3,090を 事務局までお送り下さい。 すぐにスタータキットをお送りします。

お問い合わせは 〒556 大阪市浪速区日本橋西1-6-5 上新電機株式会社 J&P HOTLINE事務局宛 TEL.(06)632-2521

#### スタータキットのお求めはJ&P各店でどうぞ。

東京都渋谷区道玄坂2丁目28番4号☎(03)3496-4141 田店 東京都町田市森野1丁目39番16号☎(0427)23-1313 東京都八王子市旭町1番1号八王子そごう7F☎ (0426) 26-4141 王子店 川店 東京都立川市幸町4-39-1☎(0425)36-4141 三鷹市野崎1-20-17☎(0422)31-6251 厚木市中町3-4-3☎(0462)25-1548 應 店 本厚木店 浜 横浜市西区北幸2-9-5横浜HSビル1F☎(045)313-6711 店 静岡県焼津市越後島385☎(054)626-3311 焼津インター店 富山市掛尾町 300番地 2(0764)22-5033 富 山店 金 沢 市 入 江 2 - 63☎(0762)91-1130 沢店 金 沢 市 寺 地 2 - 3☎(0762)47-2524 地 店 店 名古屋市中区大須4丁目2-48☎(052)262-1141

テクノランド メディアランド コスモランド U. S. LAND ビジネスランド 槻 店 高 くずは店 千里中央店 摂津富田店 寝 屋 川 店 枚方バイバス店 藤井寺店

大阪市浪速区日本橋5丁目6番7号☎(06) 634-1211 大阪市浪速区日本橋5丁目8番26号☎(06) 634-1511 大阪市浪速区難波中2丁目1番17号☎(06) 634-3111 大阪市浪速区日本橋4丁目9番15号☎(06) 634-1411 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビルB2☎(06) 348-1881 高 槻 市 高 槻 町 11 番 16 号 (0726) 85-1212 枚方市楠葉花園町15番2号☎(0720)56-8181 豊中市新千里東町1-3 SENCHU PAL 2番街4F☎ (06) 834-4141 高槻市大畑町24-10☎(0726)93-7521 川市緑町4-20☎(0720)34-1166 寝 屋 枚 方 市 田 口 3 - 41 - 7 (0720) 48-1211 藤井寺市岡2丁目1番33号☎(0729)38-2111

岸和田店 さんのみやりばん館 宮店 伊 姫 路 店 京都寺町店 京都近鉄店 和歌山店 和歌山南店 奈良1ばん館 新大宮店 郡山インター店 熊 本 店

岸和田市土生町2451-3☎(0724)37-1021 神戸市中央区八幡通3-2-16☎(078)231-2111 兵庫県西宮市河原町5-11☎(0798)71-1171 伊丹市昆陽池1-63☎(0727)77-5101 姫路市東延末1丁目1番住友生命姫路南ビル1F☎ (0792) 22-1221 京都市下京区寺町通仏光寺下ル恵比須之町549 🕿 (075) 341-4411 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町702 (075) 341-5769 和歌山市元寺町4丁目4番地☎(0734)28-1441 和 歌 山 市 中 島 368**☎**(0734)25-1414 奈 良 市 三 条 町 478 - 1**☎**(0742)27-1111 奈良市法華寺町83-5☎(0742)35-2611 大和郡山市横田693 - 1☎(07435)9-2221 熊本市手取本町4-12☎(096)359-7800

#### SHARP



# **\68000**

PERSONAL WORKSTATION·XVI

# Compact



14型 カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm CZ-608D-H(グレー)標準価格94,800円(税別)

■CZ-674C SPECIFICATION ●MPU:68000(16MHz/10MHz)・メインメモリ:2MB (本体内に8MB、最大12MBまで拡張可能) ●表示エリアサイズ:テキスト/1024×1024ドル・4プレーン、グラフィック/1024×1024 × 1024ドット・4プレーン(多ち12×512ドット・16プレーン)・表示画面モード:テキスト/実画面エリア1024×1024ドットのとき量高解像度モード= 512×256ドット・640×480ドット・512×512ドット・512×256ドット・256×256ドット・256×256ドット・256×256ドット・256×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256ドット・512×256・ウト・256×256ドット・512×512ドット・512×256・ウト・256×256ドット・512×512ドット・512×256・ウト・256×256ドット・512×512ドット・512×256・ウト・256×256・ウト・256×256ドット・512×512ドット・512×512ドット・512×256・ウト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・256・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・266・フト・

• 5.25インチ増設用フロッピーディスクドライブ CZ-6FD5 標準価格99,800円・税別〔接続ケーブル同梱〕●ディスプレイテレビ/CZ-6TU用RGBケーブル CZ-6CR1 標準価格4,500円・税別 ディスプレイテレビ/CZ-6TU用テレビコントロールケーブル CZ-6CT1 標準価格5,500円・税別 ● SCSI変換ケーブル CZ-6CS1 標準価格12,000円・税別

●お問い合わせは…電子機器事業本部システム機器営業部〒545大阪市阿倍野区長池町22帯22号☆(06)621-1221(大代表)電子機器事業本部A(Cシステム事業推進室〒162東京都新宿区市谷八幡町8番地☆(03)3260-1161(大代表) 場金・高橋式舎社

